

特集 X-BASICとグラフィック マンデルブロ集合を描画する/降雪シミュレータ/スプライトを扱う 1993年度GAME OF THE YEARノミネート発表 連載 ワンチップIC工作入門/ハイパーピクセルワークス 1994





#### 演算速度4.3倍(当社10MHz機比)/2.4倍(当社XVI比)※「動画ウィンドウに見る新創造次元。 選ばれた人だけが持つ感性によってX68030の扉はひらかれる。

#### X68000シリーズとして初の32ビットMPU MC68EC030を搭載し て高速化を実現。

データキャッシュ、プログラムキャッシュをそれぞれ256バイト 搭載したクロック周波数25MHzの高速32ビットMPUを搭 載。演算速度は2倍以上(当社従来比)\*1の高速化を実 現しました。また数値演算プロセッサ MC68882\*2(25 MHz)もサポート。大量の実数演算を必要とするクリエイテ イブワークやGUI環境の操作性など、実行速度の飛躍的 な向上が図られています。(当社従来比)

- ※1 Dhrystn(四則演算)比。25MHz・データキャッシュオン・プ ログラムキャッシュオンでMC68000/10MHz時の約4.3倍、 16MHz時の約2.4倍。
- ※2 数値演算プロセッサCZ-5MP1標準価格54,800円(税別) :本体内の専用ソケットに取りつけ可能。

#### 65,536色表示、動画表示を実現。さらにパワーアップしたSX-WINDOWver.3.0

X68000独自のウィンドウシ ステムとして定評の「SX-WINDOWver.2.0」をさらに 強化した「SX-WIND-OWver.3.0」を標準装備。



新たに、65,536色の自然色グラフィック表示を可能とした 『グラフィックウィンドウ』\*を搭載。またアニメーション動画を ウィンドウ上で表現でき、手軽にコンピュータアニメーション が楽しめる『CGAウィンドウ』、さらに従来のエディタのイメージ を一新、高度な日本語文書作成をサポートするSX-WINDOW 対応の高機能日本語マルチフォントエディタを標準装備。アウト ラインフォントの展開もさらに高速化が図られています。

※SX-WINDOW上の512×512ドットのエリア内で表示可能。

#### GUIに対応する大容量メインメモリを搭載。

メインメモリは標準で4Mバイト、複数のアプリケーションを ウィンドウ上で同時に使用するなど大量のデータ処理に対

応 また本体内の増設で I/Oスロットを使用せず最大19 Mバイトまで拡張できます。拡張したメモリはすべて32ビット バスによる高速アクセスが可能、優れた拡張環境でシステ ムパワーアップをサポートします。

※メモリ増設には、4MB内部増設 RAMボードCZ-5BE4標準 価格54,800円(税別)、4MB増設RAMモジュールCZ-5M E4標準価格49.800円(税別)をご使用ください。なおCZ-5 ME4はCZ-5BE4上に装着します。

#### X68000シリーズの高機能を継承した上で、さらに使いや すさの向上を図ったコンパチビリティ重視設計\*1、すぐに 使える高機能ソフトを標準装備。

●25MHzでは速すぎるアプリケーションも、従来のクロック周波数 (10MHz/16MHz)で動作可能なソフトコンパチ重視設計● 65,536色同時発色の自然色グラフィックス(最大表示エリア 512×512ドット)、1024×1024ドットの実画面エリアを持つ高解像 度表示能力(最大表示エリア768×512ドット)、疑似高解像度 スーパーインポーズ(インターレース方式/512×480ドット・専用 ディスプレイテレビ使用時)を装備した高精細度自然色グラフィ ックス機能。●外部MIDI音源もコントロール可能\*2、ウィンドウ トで手軽にコンピュータミュージックが楽しめるMIDI音源対応 デバイスドライバ搭載

ステレオ8オクターブ8重和音FM音源、 ADPCM搭載●プリンタ、RS-232C、SCSI、オーディオ入出力、 イメージ入力など多彩なインターフェイスを装備。●日本語変換 効率や操作性を高めた日本語フロントプロセッサASK68Kver 3.0搭載。●従来のエディタのイメージを一新したSX-WINDO W対応の高速多機能日本語マルチフォントエディタ標準装備 ●日本語マルチフォントエディタ中に貼り付ける絵やグラフなどが 簡単に作成できるグラフィックパターンエディタ MIDI対応の X-BASIC.

- ※1 アプリケーションソフトおよび周辺機器のうち、一部動作しな いものがあります。詳しくはシャープお客様相談窓口にお問い 合わせください。
- ※2 別売のMIDIインターフェイスが必要です。







X68030/X68000を手に入れたら、 やっぱり他のユーザーがどんな 風に使っているのか気になるもの。 ということでEXEクラブは、そん なあなたのための、他の68ユー ザーとのコミュニケーションをバッ クアップする、情報交換の場です。

本体同梱の入会申込ハガキを 送るだけで、自動的に無料入会。 さらに下記の特典付き。

# メリット

会 員電卓がもらえる 入り

メリット

案内等、数々の特典がある 種 ノエアご優

#### 130mmFD(5.25型)マンハッタンシェイプシリーズ



- ■X68000伝統のマンハッタンシェイプを継承 ■130mmFDD(5.25型)2基搭載 ■80MBハードディスク内蔵(CZ-510C)※
  - ■マウス・トラックボール標準装備 ■ASCII準拠フルキーボード採用 \*CZ-500Cには、80MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-5H08 /160MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-5H16を用意しています。



本体+キーボード+マウス・トラックボール 130mm (5.25型) FDタイプ CZ-500C-B(チタンブラック)標準価格398,000円(税別) HD内蔵 CZ-510C-B(チタンブラック)標準価格488,000円(税別) 14型カラーディスプレイ CZ-608D-B(チタンブラック)標準価格94.800円(税別・チルトスタンド同梱)

#### 90mmFD(3.5型) コンパクトシリーズ

- ■32ビットのハイパワーを凝縮したコンパクトフォルム ■2DD対応90mmFDD(3.5型)2基搭載
- ■80MBハードディスク内蔵(CZ-310C)※■マウス標準装備 ■コンパクトキーボード採用 \*CZ-300Cには、80MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-5H08/160MB 内蔵用ハードディスクドライブCZ-5H16を用意しています。



Compact

90mm(3.5型)FDタイプ CZ-300C-B(チタンプラック)標準価格388,000円(税別) 





特集 X-BASICとグラフィック



+ 10



マッドストーカー



ハイパーピクセルワークス



DoGA CG アニメーション講座



カードゲーム Gate

C O N T

●特集

# 43 X-BASICとグラフィック

| 44   | 基本専項のおさらい<br>X-BASICに触れてみる                          | 浜崎正哉 |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| 46   | ディザリングに挑戦<br>X68000による色の表現                          | 吉田 泉 |
| 50   | スプライト基本知識のまとめ<br>X-BASICで学ぶスプライト・BG                 | 朝倉祐二 |
| 54   | プログラミングに触れてみよう<br>マンデルブロ集合を描く                       | 柴田 淳 |
| 59   | 雪景色を楽しむための<br>お手軽降雪シミュレータ                           | 丹 明彦 |
| 62   | これがフラクタル圧縮だ(嘘)<br>ヒルベルト曲線を利用した画像圧縮の試み               | 丹 明彦 |
| 64   | X-BASICで3Dブロック崩し<br>ショートプロのテクニックを盗め                 | 古村 聡 |
| ・カラ  | 5—紹介                                                |      |
| 16   | OhIX Graphic Gallery DŌGA CGアニメーション講座               |      |
| 17   | 特集 X-BASICとグラフィック                                   |      |
| 20   | SOFTOUCH SPECIAL<br>1993年度GAME OF THE YEARノミネート作品発表 |      |
| 24   | 新製品紹介<br>ハイパーピクセルワークス                               | 高橋哲史 |
| راده | リーズ全機種共通システム                                        |      |
| 111  | THE SENTINEL                                        |      |
| 112  | YGCSver.0.20リファレンスマニュアル                             | 相沢栄樹 |
| 118  | S-OSで学ぶZ80マシン語講座(3)                                 | 伊藤雅彦 |
| ●読み  | *もの                                                 |      |
| 126  | 猫とコンピュータ 第88回<br><b>便利が3日つづくまで</b>                  | 高沢恭子 |

〈スタッフ〉

●編集長/前田 徹 ●副編集長/植木章夫 ●編集/山田純二 豊浦史子 高橋恒行 ●協力/有田隆也中森 章 林 一樹 吉田幸一 華門真人 吉田賢司 朝倉祐二 大和 哲 村田敏幸 丹 明彦 三沢和彦 長沢淳博 司馬 護 清瀬栄介 石上遠也 柴田 淳 瀧 康史 横内威至 進藤慶到 ●カメラ/杉山和美 ●イラスト/山田晴久 江口響子 高橋哲史 川原由唯 ●アートディレクター/島村勝頼 ●レイアウト/元木昌子 ADGREEN ●校正/グループごじら



表紙絵:塚田 哲也 🗃

| E                    | N                                                                                                                         | S                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| •TI-                 | HE SOFTOUCH                                                                                                               |                              |
| 26                   | SOFTWARE INFORMATION 新作ソフトウェア                                                                                             |                              |
| 28<br>30<br>32<br>34 | GAME REVIEW<br>キーパー<br>マッドストーカー<br>餓狼伝説2<br>ストリートファイター II ダッシュ                                                            | 清瀬栄介<br>瀧 康史<br>朝倉祐二<br>中野修一 |
| 38                   | TREND ANALISYS                                                                                                            |                              |
| 40                   | AFTER REVIEW コットン                                                                                                         |                              |
| ●連                   | 載/紹介/講座/プログラム                                                                                                             |                              |
| 18                   | 響子 in CG ゎ~るど [第33回]<br>コピーのようなもの                                                                                         | 江口響子                         |
| 42                   | USER'S WORKS  DarkElf                                                                                                     |                              |
| 69                   | (で)のショートプロばーてい その53<br><b>今年最初のゲーム特集</b>                                                                                  | 古村 聡                         |
| 74                   | X68000用CARDDRV対応カードゲーム <b>Gate</b>                                                                                        | 高山忠信                         |
| 78                   | ハードコア3Dエクスタシー(第5回) SIDE A 斜めの路面を捉えるための一歩                                                                                  | 丹 明彦                         |
| 87                   | DōGA CGアニメーション講座 ver.2.50(第13回) EPA2補講(その3)                                                                               | かまたゆたか                       |
| 96                   | ワンチップIC工作入門 (第3回)<br>マイクロムービングマシンを操る                                                                                      | 高尾克彦                         |
| 102                  | Creative Computer Music入門(最終回)<br>転調と借用和音                                                                                 | 瀧 康史                         |
| 106                  | ONIX LIVE In '94 「ランス 3」より街のテーマ(X68000・Z-MUSIC用) 新宿駅, 巣鴨駅の発車のメロディ(X68000・Z-MUSIC用SC-55対応) ピコー・ソング(X68000・Z-MUSIC用SC-55対応) | 大谷一友 山田 開 山田 開               |
| 110                  | (善)のゲームミュージックでバビンチョ                                                                                                       | 西川善司                         |
| 129                  | こちらシステムX探偵事務所 FILE-IX<br><b>旋律を作る</b>                                                                                     | 田村健人                         |
| 134                  | ANOTHER CG WORLD                                                                                                          | 江口響子                         |
|                      | ベンギン情報コーナー136<br>FILES OhIX138<br>質問箱140<br>STUDIO X142<br>編集室から/DRIVE ON/ごめんなさいのコーナー/SHIFT BREAK/microOdyssey14          | 16                           |
|                      |                                                                                                                           |                              |

# 1994 FEB. **2**

UNIXはAT&TBELL LABORATORIESのOS名です。
Machはカーネギーメロン大学のOS名です。
CP/M,P-CPM,CP/Mupls. CP/M-86 CP/M-68K, CP/M-8000, DR-DOSはデジタルリサーチ
OS/2は1BM
MS-DOS, MS-OS/2, XENIX, MACRO89, MS C, Window std MICROSOFT
MSX-DOSはアスキー
OS-9, OS-9/68000, OS-9000, MW CはMICROWARE UCSD p-systemはカリフォルニア大学理事会
TURBO PASCAL, TURBO C, SIDEKICKはBORLAND INTER NATIONAL LSI CはLSI JAPAN
HUBASICはメドソンソフト
の商標です。その他、プログラム名、CPU名は一般に各メーカーの登録商標です。本文中では"TM"、"R"マークは明記していません。
本誌に掲載されたプログラムの著作権はプログラム
作成者に掲載されたプログラムの著作権はプログラム
作成者に掲載されたプログラムの著作権はプログラム
れたもの以外、個人で使用するほかの無断複製は禁じられています。

| -   | 4 | 14 |
|-----|---|----|
| 17. | _ | 次  |

| エス エヌ ケイ             |
|----------------------|
| 科学工芸研究所157(上)        |
| 計測技研160              |
| コパル159               |
| シャープ表2・表4・1・4-9      |
| ジャスト156(上)           |
| 九十九電機154-155         |
| ネオコンピュータシステム …157(下) |
| P & A152-153         |
| P・メディア・・・・・・159      |
| Beシステム166            |
| ブラザー工業表3             |
| マイクロウェアシステムズ12       |
| 満開製作所10・150          |

# 先が、面白くなる。

ウィンドウ環境のプラットホームを確立、SX-WINDOWver.3.0



●この画面は広告用に作成した、機能を説明するためのイメーシ画面です。また、各種アイコン等は、SX-WINDOW ver、3.0がもつ機能を使って作成したもので、標準装備のものとは異なるものもあります。

◆本広告中のエディタで表示している文字のフォントはZeit社の、「書体倶楽部」のフォントを使用しています。

# SHARP



### に見たGUIの新展開。

- ●マルチフォントエディタ編集例。文字 ごとに文字種、文字の大きさの指定、 修飾が可能で、イメージデータの貼り 付けもOK。
- ②CONFIG.SYSやAUTOEXEC. BATなどの編集に便利な「エディタ」 モードの例。このように日本語マルチ フォントエディタは、用途に合わせてカ スタマイズできます。
- ❸●の画面をプリンタで印字した例。対応プリンタも増えました。(カラー印刷は誤差分散により65,536色対応)
- ●「パターンエディタ」で作成したデータを、背景に設定できます。
- ⑤バージョンアップした日本語フロント プロセッサASK68K ver.3.0の辞 書メンテナンスがウィンドウ上で可能。
- ●アイコンデータや背景データを作成する「パターンエディタ」。文字の貼り付けなど、編集機能も一段とフレンドリーに。
- **②**オリジナルに作成したアイコンパターンの例。
- ❸512×512ドットの範囲内で65,536色の表示が可能。
- **●**さまざまなグラフィックフォーマットに対応しています。
- ●任意のサイズに縮小・拡大表示可能。
- ●「CGAウィンドウ」、65,536色(最大) のコンピュータアニメーション表示が 可能です。

発展性のあるプラットホームとしてのウィンドウシステム、SX-WINDOWver.3.0が提供する新たなGUI環境が さらなるウィンドウ時代を予見する 。

国産オリジナルウィンドウとしての意味、未来への確かなビジョン、 ユーザーインターフェイスや高速化へのゆるぎない探求が ここに凝縮されています。

65,536色表示はもちろん、さまざまな画像フォーマット対応、 イメージデータのコピー&ペースト、

動画、音楽/音声再生をサポートするマルチメディア環境。

そして、何よりもこれらが密接に連携して

統合的にハンドリングできるエキサイティングな環境を創造しています。

未来を照準に入れたウィンドウアーキテクチャ、

そのインテリジェンスがいよいよX68030/X68000シリーズで享受できます。















X68000 XVI Compact

## SHARP



# For X68030/ X68000series APPLICATION SOFTWARE



#### ◎定評のあるGUI対応のウィンドウワープロ。

### EGWord Sx-68K

CZ-271BWD 2月発売予定

ウィンドウワープロとして評価の高いEGWordのSX-WINDOW対応版。 キャラクタベースのワープロを超えたグラフィカル・ユーザーインターフェイス(GUI)による手軽な DTPソフトとしても優れた表現力を発揮します。定評ある日本語入力方式(EGConvert)に よるインライン入力、文書互換を実現するEDF形式もサポートしています。

- 禁則処理を生かした美しく、読みやすい文書作成:文字間隔を自然に美しく配置。 さらに均等禁則など、豊富な禁則処理によるきめ細かな調整が可能。
- ●作図感覚で罫線・作表作業も快適:マウスによる作図感覚の作表、 また豊富な線種で、行や列を気にせずに文字と文字の間に罫線が引けます。 表組も自在に編集できるとともに、罫線で囲まれたブロック単位で網掛けも可能。
- ●DTPに迫る多段組、レイアウト表示:段組は2段から5段まで設定でき、 段間隔の調整や段組線の表示はもちろん、自由な位置での改段も可能。 レイアウト表示もOK。
- ●様々なグラフィックデータやテキストデータの貼り込みが可能:他のソフトで 作成された色々な画像データ(GScript形式)をEGWordの文書に取り込めます。 もちろん取り込んだ画像の編集もOK。
- 短文・書式登録でルーチンワークの負担を軽減 充実した国語辞書機能に優れた専門辞書をプラス 実用性の高い逐次自動変換方式を採用 ウィンドウの特性を生かした優れたユーザーインターフェイス ルーラによるスピーディ&イージーな書式設定 文書互換を実現するEDF(Extended Document Format)形式をサポート。

  \*5MB以上の空をのあるハードディスクが必要です。 (4MB、ver.2.0)





#### ◎待望のSX-WINDOW開発支援ツール。

## SX-WINDOW 開発キット Work room Sx68 CZ-288LWD 2月発売予定

SX-WINDOW用のソフト開発に必要な開発ツールやサンプルプログラムを装備。プログラムの編集、リソースの作成、コンパイル、デバッグといった一連の作業をSX-WINDOW上で効率よく実行できます。 初めてSX-WINDOW用のプログラムに挑戦する人にも、簡単に基本機能の理解ができる 33種のサンプルプログラム付き。また各マネージャ解説と関数リファレンスの

※メインメモリ4MB以上、SX-WINDOW ver.2.0以上、C compiler PRO-68K ver.2.1が必要です。 〈キット権 成〉

- ■闘祭ツール
- SXデバッガ:SX-WINDOW上で複数の プログラムを同時にデバッグすることができ るソースコードデバッガ。

詳細なマニュアルも装備しています。

- ●リソースエディタ: SX-WINDOW上のリ ソースをリソースタイプごとの編集ウィンドウ でビジュアルに作成・編集が可能。
- ●リソースリンカ:Cコンパイラやアセンブラ で作成したリソースデータファイル(オブジェ クトファイル)をリンクしてリソースファイルを 作成。
- ●サンプルメイク:サンプルプログラムのコン パイル作業をSX-WINDOW上から、XCver 2.1のMAKE.Xを呼び出して、自動実行する 簡易メイクユーティリティ。

- ■サンプルプログラム
- 基礎編(23種): 各マネージャの基本的な 機能のみを用いた基本動作の理解。
- ●応用編(4種):基礎編での基本機能を応用した簡単なアプリケーションの作成。
- ●実用編(6種):基礎/応用編での機能を 駆使した、実用的なアプリケーションの作成。
- ■その他ファイル
- ●インクルードファイル: Cコンパイラとアセンブラ用の関数定義、データ定義ファイル。
- ライブラリファイル: Cコンパイラ用関数ライブラリ。

#### [マニュアル]

ユーザーズマニュアル ● プログラマーズ マニュアル ● SXライブラリマニュアル





その先のシーンへ。

65.536色対応、動画ウィンドウ標準装備。

#### SX-WINDOWver3.0システムキット

CZ-294SS(130mmFD)/CZ-294SSC(90mmFD)各標準価格19.800円(税別)

自然描画に迫る美しい表現が可能な65,536色表示のグラフィックウィンドウを装備。

さらにグラフィックウィンドウ内でのアニメーショ ン動画表示、各種グラフィックデータのコン バートも実現しました。またイメージデータの貼り 付けなどをサポートした日本語マルチフォントエ ディタを始め、クリエイティブワークを支援する 数々の便利機能を装備、Human68k ver.3.0 システムディスクも付属しています。

※メインメモリ4MB以上必要です。SX-WINDOW ver.1.0/ 1.1/2.0をお持ちの方には有償バージョンアップを行っています



SX-WINDOW対応ドローイングツール。

#### Easydraw Sx-68K

CZ-264GWD 標準価格19,800円(税別)

ホビーからビジネスまで幅広い分野で活用できる、待望のドローイングツールです。イ

ラスト、フローチャート、地図、見取り図など各種 グラフィックが製図感覚で作成できます。作成し たデータは、他のSX-WINDOW対応アプリ ケーションでも利用でき、企画書やプレゼン テーション資料の作成をサポートします。また レーザープリンタドライバを付属、このドライバ はSX-WINDOW対応の他のアプリケーション でも利用することができます。 4MB、ver.3.0



「SX-WINDOW開発キット」のサポートツール。

#### 開発キット用ツール集

CZ-289TWD 2月発売予定



易リファレンスを簡単に検索するインサイドSX、 イベントの発生を常時監視確認するイベントハ ンドラ、リアルタイムにメモリブロックの利用状況 を表示するヒープビューアなど11種のツールが 用意されています。 (2MB, ver.2.0)



NEW

●SX-WINDOWを楽しく使うためのアクセサリ集。

#### -WINDOW デスクアクセサリ集

CZ-290TWD 標準価格14,800円(税別)

SX-WINDOWをさらに便利に、楽しく使うためのデスクアクセサリ集です。スクリーン

セーバ、アドレス帳、電子手帳通信ツール、パ ズルなど12種類の豊富なアクセサリが収めら れています。

1キーノート2スクリーンセーバ3スクラップブック4ミュー ジックボックス5ハイパーリンク(電子手帳通信ツール)6 アドレス フスケジューラ 目ウィンドウアイコニファイ 9ソフト ウェアキーボード10パズル11ファイルサーチ(ファイル検索 ツール) [プフォントリンカ。 (2MB, ver.3.0)



●マルチタスク機能をはじめ、通信環境がさらに充実。

#### Communication Sx-68K

CZ-272CWD 標準価格19.800円(税別)

通信環境をさらに高めたウィンドウ対応の通信ソフトです。マルチタスク機能により他 のアプリケーションソフトを実行中でも簡単に通信が可能。また、ホスト局をクリックす るだけの自動ログイン機能、初心者にも簡単なプログラム機能、最新モデム(20種類) もフルサポートしています。 (2MB, ver.1.1)

●FM音源サウンドエディタ。

#### SOUND SX-68K

CZ-275MWD 標準価格15,800円(税別)

他のミュージックソフトで演奏中の音色を、簡単に作成、変更できるマルチタスク機 能、またエディット、イメージ、ウェーブの3つの編集/確認モードを装備。作成中の音 色も50曲の自動演奏でリアルタイムに確認、編集できます。まさにミキサー感覚で音 創りが楽しめるツールです。 (2MB, ver 1.1) ウィンドウ対応グラフィックツール。

#### Easypaint SX-68K

CZ-263GWD 標準価格12.800円(税別)

マウスによる簡単操作、65.536色中16色の多彩な表現、クリエイティブマインドに応え るウィンドウ対応ペイントツールです。同時に複数のウィンドウを開いて編集でき、各 ウィンドウ間でのデータ交換もできます。 (2MB, ver.1.1)

●SX-WINDOW対応になってさらにパワーアップ。

#### 倉庫番リベンジ SX-68K ユーザー逆襲編

CZ-293AW(130mmFD)/CZ-293AWC(90mmFD)各標準価格6,800円(税別)

倉庫番10年にわたるユーザーの投稿など、新作306面が目白押し。まさに倉庫番の 最強版がSX-WINDOW上で楽しめます。AI機能やエディット機能、キャラクタ変更機 能も装備。半年で解けたらあなたは天才?です。 (2MB, ver.1.1)



● X68030/X68000対応



CZ-295LSD 標準価格44,800円(税別)

※メインメモリ2MB以上が必要です ※C compiler PRO-68K/ver.2.0/ver.2.1をお持ちの方には有償グレードアップサービスを行います。

C compiler PRO-68KのX68030/X68000対応 版。MPU68030、MC68882の命令セットに対応した アセンブラ、デバッガ、ソースコードデバッガを付属。 またHuman68k ver.3.0、ASK68K ver.3.0にも対 応。新たにGPIBライブラリ、MC68882対応フロート ライブラリを付属しています。



\* (2MB,ver.1.1) の表示は、メインメモリ2MB以上、SX-WINDOW ver.1.1以上が必要であることを示します。 ※発売予定のソフトの画面は実物とは異なる場合があります。

NEW

SHARP





# マインドに響く。

#### 高品位クリエイティブワークツール for X68030/X68000シリーズ



600DPI\*、1,677万色、 高品位、高画質、高速読み取りを実現。

●基本解像度 300 DPI、当社独自手法により最高 600 DPI の高解像度読み取りを実現、微細な線や点も鮮明に再現。30~600 DPI の範囲で最小0,01 DPI 単位の解像度指定と読み取り範囲の画素指定が可能●各色1画素あたり256階調(8ビット/画素)のデジタルデータ処理により、約1,677万色の美しい再現力●スキャナへッド移動時間を短縮することにより、トータル読み取り時間を大幅に短縮(当社従来比約2/3)●画像の編集や加工などグラフィック環境を強力にサポートする専用ユーティリティソフトを装備●3タイプの透過原稿読み取りユニット(別売)で、A4から35mmまでのネガ/ポジフィルムなどの透過原稿に対応●SCSIインタフェース標準装備\*当社独自手法による報似解像度



カラーイメージスキャナ **JX-325X** 標準価格190,000円(税別)

# OUTPUT

3種類の制御コマンドモードを搭載。 質感鮮やか、高品位カラーイメージジェット。

シャープ独自のIOシリーズコマンド(Gモード)に加え、NM -9900モード(Nモード)、ESC/P24-J84C準拠モード(Pモード)をサポート。一般文書の作成から各種デザイン、建築用パースなどCAD分野に対応●発色性に優れた普通紙対応の新黒インキ採用。専用紙はもちろんオフィスでよく使われる普通紙にもカラー印字●プリントバッファメモリ(128KB)の内蔵で、ホストコンピュータの拘束時間を軽減●48ノズル(各色12ノズル)採用の高速印字。A4用紙1ページ\*を約90秒でプリント(データ受信時間除く)●ビジネス用途に適したB4横用紙幅対応●OHPフィルム(専用)にも鮮明プリント●ノンインパクトならではの静粛印字●インキ補充は簡単、経済的なカートリッジ方式。 \*\*261×174(mm)領域



カラーイメージジェット IO-735X-B 標準価格248,000円(税別)

SHARPオリジナル IO-735X-B

対応 アプリケーション ● SX-WINDOW対応ペイントツール

Easypaint Syosk

CZ-263GW 標準価格12,800円(税別)

●WYSIWYGを実現、ドローグラフィックソフト

CANVAS PRO-68K

CZ-249GS 標準価格29,800円(税別)

オリジナリティを活かせるボップアップツール

NEW Printshop Pro-60k ver. 2.0

CZ-221HS 標準価格20,000円(税別)

●マルチワープロ PRO-68K

Multiword ver. 2.0 CZ-225BSV 標準価格32, 000円(税別) CHART PRO-60K

CZ-267BSD 標準価格¥38,000(税別)

Press Conductor PRO-60K

CZ-266BSD 標準価格¥28,000(税別)

SX-Window ver. 3.0 cz-294ss(c) 標準価格¥19,800(税別)

資料のご請求・お問い合わせはコンシューマーセンター

●東日本相談室…〒261 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 ☎(043)297-1221(大代表) ●西日本相談室…〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 ☎(06)621-1221(大代表)

夢は、いただきい

コンパクト XVI 改造機。 弊社にて1年保証。クロックは10/16/24の3 モード。16/24MHzは 背面トグルスイッチにより 切替。RED ZONEの2 4MHz では正常動作しな いソフト等がありますが、 10/16MHz でご使用 になれます。

RED ZÖME ¥160,000



・シャープ製CZ-6FD5 完全コンパチブル・オートイジェクト機能付・ドライブ番号切替スイッチ付・木製(ナラ材)フロントパネル・対応機種/CZ-674C/30 OC/310C/500C/

・カラーリングオプションは プラス5,000円です。



シャープ製CZ-6FD5 完全コンパチFDD(MK-FD1)

満開式軟盤駆動装置壱號

¥39,800(税別、カラーモデル¥44,800)

Compact XVI 改 5インチFDD RED ZÖNE + MK-FD1

セット価格 **¥180,000** (税別) (FDカラーモデルは+¥5,000)

新登場 満開式硬盤駆動装置弐號 1GバイトSCSIハードディスクユニット

MK-HD2

¥150,000→**¥125,000** (税別) 平均アクセスタイム8.3msの高速HDがこの価格 直販のみです。

98バスマウスを68で使っちゃうアダプタ MOUSEJACK68-98

上記パソコンショップでもお求めになれます。 MK-MJ1 ¥4,000 (税別)

当ショップは通販専門店です。X680×0用各種ハード・ソフトも取り扱っております。お電話にて商品リストと注文書をご請求ください。 RED ZONEのご購入には承諾書が必要です。 合わせてご請求ください。

〒171 東京都豊島区長崎1-28-23Muse西池袋2F TEL (03)3554-7441 FAX (03)3554-3856 パソコンショップ満開 株満開製作所



ADDQ. W ITEM\_CHECK1: MOVE. B RIS ADDA. W

> MOVEQ MOVE. W MOVE. W

BSR MOVE. I

MOVEQ

MOVE. B

TEM\_CHECK3:

DPI

NEG. W

CMPI. W

ITEM\_CHECK4: ; NOT GET DBRA

; GET

RADAR\_128\_R:

#ITEM\_F\_SIZE, DI RETURN #4. SP #CCR\_Z, CCR BEQ G

FPOS[A0], D1

FPOS[A2], DI ITEM\_CHECK3

#64, A2 DO, ITEM\_CHECKO

#0, CCR

#0, D6 FPOS[AO], D5 D1, D6 DELTA\_SET\_O D6. D2

#0.D6

GET DELTA Y

GET DELTA X

# \*ADDI.W #96\*128, D5 すべては進化します。 いまのSNKをごらんください

#### アミューズメントの発想を進めるとすべての文化へ

人間の進歩の歴史はさまざまな分野で「壁」を破りつづけ、限りない可能性に挑む。そのくりかえ しだったに違いありません。努力がまた新しい壁をつくり、人間はそれをみずからの英知でのりこ える。こんにちあるすべてのものは、この努力の積み重ねが生んだ結果といえるでしょう。私たちが 標傍しているのは、あらゆる最先端のテクノロジーに遊びの発想をプラスし映像の世界をいか に楽しく、文化的に提案していくか。単なるゲームだけにとらわれず、技術に遊びと生活、文化の 楽しみをプラスして全く違う可能性を切り開くことを意味しています。SNKはたえず夢と感動を 提供しつづける使命があると考えます。そして、スーパーマルチメディア時代に向け三次元空間 を自在に走りつづけます。だからいまのSNKをごらんください。 いつも新しい胎動が息づいています。



## も砂で走れるプログラマー募集。

#### ■会計プロフィ・

[設 立 昭和53年7月 資本金 8.800万円

[社員数] 760名(男580名、女180名) 商 433億円(平成5年9月実績)

「関連会社 SNK CORPORATION OF AMERICA SNK HOME ENTERTAINMENT, Inc SNK ASIA I TO

[事業所] 大阪本社、支店及び営業所:全国45ヶ所

業務用TVゲーム、家庭用TVゲームのハード&ソフト の企画・開発・製造・販売・リース、輸出、店舗運営

#### ■募集要項

職 種 [仕事内容] 格

ゲームソフトのプログラミング

● X68000でアセンブラ言語による ゲームプログラミングの経験者

● 高卒以上20才~28才

下記の金額は、あくまでも最低金額です。 経験・年齢・能力・前給を充分に考慮の 上、決定させていただきます。

固定給制 164,000円以上 (時間外手当有)

「待 昇給年1回(93年実績6%)、賞与年2回、 手当/家族•役職•休日出勤•時間外•交 通費全額支給

「福利厚生」 各種社会保険完備、退職金制度、社員 持株会、各種レクリエーション有

日曜日、土曜日、祝日、有給・慶弔・夏期・ 年末年始休暇有、年間休日121日

SNK R&Dセンター(江坂) 9:00~17:30 「時 間

「給

履歴書(写真貼付)・職務経歴書(B5サイズ)を本社総 務部採用課まで郵送して下さい。



#### 株式会社エス・エヌ・ケイ 総務部 採用課

本社 〒564 大阪府吹田市豊津町18-8 ■:0120-21-6522 FAX:06(338)7150

microware"

X680×0上でフルモーション画 ほら、びつくり、この通り! 像をラクラク再生

Maring Picture Company



▲画像提供:エイリアスジャパン社

「ビデオPC for X680×0」は、 お手持ちのOS-9/X680×0に 組み込むだけで、 ビデオCDやカラオケCDを 簡単に再生。 X680×0の利用範囲が また拡がりました。

\*ビデオCDは、CDにフルモーション・ビデオを画像圧縮(MPEG 規格)して収録した、世界標準規格のメディアです。

- ■パッケージ内容
- ●MPEG A/VデコーダボードI枚
- ●MPEG動画ソフト一式
- ●マニュアル
- ■ソフトウェア・サポート
  - ●MPFMドライバ
  - ●ビデオCDプレイ・ユーティリティ
  - ●CD-ROMドライバ
  - \*適応CD-ROMドライブの機種については、基本的にCD-ROM XA対応で倍速以上のドライブユニット
- ■必要条件
  - ●このパッケージをご利用の際には、別売りの 『OS-9/X68000 V2.4』、または『OS-9/X68030 V2.4.5』が必要です。
  - ●CD-ROMドライブは別途ご用意ください。



for X680×0

¥58,000(税別)

フリーダイヤル0120-355209

マイクロウェア・システムズ株式会社

〒101 東京都千代田区外神田2-17-3 TEL.03-3257-9000代 FAX.03-3257-9200

<sup>\*</sup> OS-9は、マイクロウェア・システムズ(株)の登録商標です。 \* X68000及びX68030はシャープ(株)の登録商標です。

<sup>\*</sup> その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

## SOFTBANK MOOK

# FM TOWNSマーティー完全攻略MOOK all-MARTY

オール・マーティー

all-MARTY 編集部 編

1,200円

いよいよパソコンの論理力とファミコンの親しさ、CDの感性を合せ持つマルチメディア時代の家電、「FM TOWNS マーティー」が本格的に登場!!

でも ・「マーティー」って何に使う道具なの?

- ●「マルチメディア」って私たちの生活をどう変えるの?
- なぜマルチメディアや情報家電という言葉が こんなに脚光を浴びているの?

まだまだ知られていないことがいっぱいある「マーティー」の世界。この本では、マーティーが私たちの生活の中で、いかに活躍するために生まれてきたのかを解説しています。

#### 目次より

- ●特報!これがマーティーの世界だ
- ●マーティーを面白くする噂のチャンネル5
- ●マーティーくんの誕生物語
- ●私はマーティーのここに注目する!
- ●ソフト情報オールラインアップ Part.1
- マーティー 博士のなんでもアリゲーター
- マーティー!チャ・チャ・チャ!
- ようこそマーティースクールへ
- ●ソフト情報オールラインアップ Part.2
- ●オッ・オッ・・・オプション
- ●マーティーへ、現場から愛をこめて
- さあ、CD-ROMソフトを作ろう!
- ・コトバの研究
- ●富士通プラザ 一覧表・ソフト取り扱い会社一覧

#### 品切れで大変ご迷惑をおかけしました



液晶ペンコム新携帯情報ツール

# ザウルス出現

#### あなたの仕事が1週間で変わる

ニューメディアリサーチ 編

定価1,500円

シャープの新携帯情報ツール「ザウルス」は、すべての操作が付属のペン1本でできるので、いままでの電子手帳で感じていた"入力する際の煩わしさ"がありません。また、例えば議事録を会議の席で入力してすぐ提出したり、訪問先でメモしたデータを帰社して5分でレポートに仕上げたり、その使いやすさはまるで「ポケットにもうひとつのデスクが生まれた」ようです。本誌では、「ノートパソコンや携帯用ワープロでは大きすぎる、電子手帳では機能性に欠ける。」という行動派のビジネスマンや学生に、今よりもっと機能的なビジネススタイルを約束する「ザウルス」の豊富な機能と、使いこなし術を紹介します。

#### これがザ

Part. 1 ●ポケットにもうひとつのデスクが生まれた

Purt.2 ● ザウルスが変えるビジネススタイル

Part.3 ● これがザウルスの機能だ!

Part. 4 ●ペン1本で日本語の達人

Part.5●情報が飛び出す光通信の魅力はこれだ!

#### ルス効果た

Part.6 ● ザウルス活用テクニック ビジネス編

Part.7 ● ザウルス活用テクニック プライベート編

Purt.8 ●データ互換活用スタイル

Part.9 ● ザウルスでペンコムしよう

Part.10●ICカードで広がる世界

# Z-MUSIC Z-T-Ver.2.0

ついにMUSICシステムの正式バージョンアップ版が登場します。 X68000の音源ドライバとしてさらに使いやすく高機能なものになりました。

#### ver.1.0/1.1からのバージョンアップ内容

PCM8対応AD PCM同時発音8声音量可変 モジュレーション用波形メモリ搭載 PCMバンクに対応 ステップエディット系コマンド追加 X68030完全対応ユニバーサルバージョン RS-232C対応版収録 POLYPHON対応版収録 再生専用機能縮小版収録 Cコンパイラ用ライブラリ完成 AD PCM加工機能強化 さらにクオリティを高めたAD PCMデータ もちろん、全ソースプログラム付属&ライセンスフリー



SOFT ソフトバンク株式会社/出版事業部 F103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 TEL03-5642-8100

# GCCによるX680x0 ゲームプログラミング

吉野智興 著



定価3,600円

**5"2HDフロッピィー×2枚** (GCC、GDB、HAS、HLK、LIBC収録)

本書は、X68000/X68030ユーザを対象に、コンピュータの基礎知識から、C言語の入門、ゲームプログラムの作成までを、分かりやすく解説した実践的なCプログラミングの入門書である。「付録ディスク」には、本書の全ソースプログラムと、それをコンパイル/リンクするための実行環境(GCC、LIBC、etc)を収録している。

初めてCを学ぶ初心者から、ゲームプログラミングに関心を持つ、中上級者まで、すべてのX68000/X68030ユーザに最適の1冊である。

#### 日次より

- ・・・・・・・・・・・・・・ゲームプログラミング入門
- 3 ……ゲームプログラミング基礎知識
- **4** …… C 実践ゲーム製作

SOFT

ソフトバンク株式会社/出版事業部

# mus Graphic Gallery

DōGA CGアニメーション講座

先月の続きの宇宙戦闘機の爆発を作成してみました。いかがでしょうか。このテクニックは、爆発だけではなく工夫次第でいろいろな演出に使うことができます。アニエフェの与え方の応用例もいくつか紹介しましょう。









●今月のやられメカ

# RODAN SODS EPP 27 RODAN SOOS EPP 28 PP 29 PP 29 PP 20 PP 20 PP 20 PP 20 PP 21 PP 22 PP 23 PP 24 PP 25 PP 26 PP 27 RODAN SOOS EPP 28 PP 29 PP 20 PP 20

#### アニエフェの応用例



写真C ギザギザ爆発



写真D 2色使用



写真E 放射光



写真H マッピング爆発球



張りつける画像は MATIERのにじみ ペンで作成

#### 「炎」の表現に挑戦



焚火のゆらめきをアニメーションさせよう



写真し

エアブラシで描き、EPA2で光らせる

## X-BASICとグラフィック



まずは, グラフィックの基礎として X68000で扱える色の話から始めてみよ

X-BASICではどのような方法で色が 決められるのか、X68000で扱える65536 色モードでどれだけの表現ができるか考 えていく。

そして最後にはちょっとした応用とし て、ごく基本的な誤差拡散法プログラム を紹介しながら, 多色表現にも挑戦して





スプライトを扱う基本を学ぶためのサンプル





ランレングスの探索パスをヒルベルト曲線に 変えることで、より効率のよい圧縮プログラ ムを目指してみる









丹氏お得意の画像エ フェクタプログラム。 今回は, ブラウン運 動のシミュレートも どきを使った降雪シ ミュレータだ。基本 的に, 2D画像に対す るエフェクトしかサ ポートしていないが、 Zバッファを利用す ることにより3Dへ 拡張することもそれ ほど難しくない

投稿されたショートプログラムの

内部を覗いてみる。実際のプログ

ラムでは、X-BASICがどのように

使われているかを解説している





また, 最大のポイントである数







式をプログラム化するための手法 をぜひ学んでほしい

# 響子。CGわ~るど

先日,藤子不二雄の先生のトークショーを拝聴しました。面白い話をたくさんしてくださったのですが,特に印象的だったのは,学生時代に手塚治虫先生と知り合ったいきさつでした。もしかしたら,本などに出ているエピソードなのかもしれません。すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。

きっかけは、手塚治虫作「新宝島」という1冊のマンガでした。「新宝島」は、最初の数ページは吹き出しのない、まるで映画のシーンのような構成になっています。現在では、ごくあたりまえの手法ですが、日本で当時、誰もそのようなマンガを描いた作家はいませんでした。まだ学生の藤子不二雄の、藤子F不二雄の両先生はショックを受け、もうこれはファンレターを出すしかないと思ったのです。

マンガ家を志していた人たちにとって,すでに,手塚先生は神様のような存在でした。きっと,ファンレターは山ほどくるに違いない,確実に読んでもらうためには目立つのが一番だ,と藤子先生たちは考えました。で,手紙に付録をつけることにしたのです。それもただの付録じゃつまらないから,手塚先生の似顔絵を油絵で描いて,額に収めたものにしようじゃないかと話がまとまりまし

忘。

一度も会ったことのない、写真ですら見たことのない手塚先生の似顔絵を、これまたはじめて油絵で描こうというのです。ずいぶん、大胆な思いつきでしたが、それでも、油絵入門の本と油絵の道具を買って勉強し、マンガのかたすみにちょこんと出てくる、「丸い鼻、丸メガネにベレー帽」の似顔絵を手がかりに、あとは想像で手塚先生の顔のようなものを描き上げて送りました。

返事はすぐにきました。その後,何年か手紙で やりとりをしたのち上京し,しばらくしてからあ の有名なトキワ荘へ,それも手塚先生が引っ越し をしたあとに入ったのです。

余談ですが、藤子先生たちの最初のころのペンネームに、足塚治というのがありました。マンガの神様、手塚治虫先生にあやかろうとしたそうです。頭塚治という案も出ましたが、頭は手より上についているので、おこがましいのではということになり、それじゃ足にしよう、足なら手より下についているので、失礼にならないだろうと考えたのでした。

藤子マンガのヒット作は、「ドラえもん」、「オバケのQ太郎」、「バーマン」、「忍者ハットリくん」
……と挙げればきりがありませんが、どのマンガにも、本物そっくりに化けることのできるキャラクターが登場します。そのものずばりは、「バーマン」に出てくるコピーロボットです。主人公がパーマンになっている間、代わりを務めるのがコピーロボットで、その黒い鼻を押すと、押した人そっくりの外見に変身します。ただ、中身は、本人よりもずっと優秀な善人になってしまうところがミソで、そこからさまざまな食い違いが生じ、話が展開していきます。

哲学上、厳密な意味でのコピーとは、本物とまったく同じものをいいます。色、形はもちろんのこと、性質、組成などの目にみえない中身も同じでなければなりません。





一方,同じように見えるけれど,本物とはどこ かしら違っているものを, シミュラクラと呼んで います。ですから, クローン人間はコピーですが, 「パーマン」のコピーロボットは、本当はシミュ ラクラロボットということになるのでしょう。

さて,コピーはCGならではの表現方法です。手 で,同じ絵は2度と描けません。同一キャラクタ - が多数登場するシーンでは、便利このうえあり ません。しかし、同じようでありながら、よく見 ると1点ずつ違う,手描きの味わいも捨てがたい のです。手描きをとるか、それとも、コンピュー タで絵を描く最大のメリットのひとつである, コ ピーを活用して制作を効率化するかは, 作り手と していつも判断に迷うところです。

#### 今回のCGデータ

1280×1024ピクセル 1670万色フルカラーを 4×5ポジで出力 総物体数 193 うちメタボール数 48 使用ソフトは、C-TRACE テクスチャマッピング作成には、MATIER バンプマッピング作成には、Z's STAFF PRO-68K 影になる部分は、バンプマッピングがつぶれて しまうので、補助光として弱い光を別の角度から 当てています。

# 品発表

ADVENTURE

ROLE PLAYING GAME

SHOOTING

月号。

PUZZLE/TABLE GAME

四 CETERA

#### 2

横スクロール型アクシ ョン。ちょっとアブナ イ世界が舞台。ビデオ ゲームアンソロジー 2。 電波新聞社。3月号。



月

●チェルノフ



▲アニメファン好みのAD V。美少女とメカがアニメー ションする。ブラザー工業 (TAKERU)。開発はサイ レンス。2月号。

月

#### 3 コストライクレンジ

月

●エトワールブリンセス

4



対戦格闘ゲーム。 層スタジアムを舞台 にロボットが闘う ブラザー工業(TAK ERU)。4月号。

▶アドベンチャー的雰

囲気を持った近未来が

舞台のアクションRP

G。戦闘はコマンド選

択式。ブラザー工業

(TAKERU)。7月号



キャラクターが可愛 いアクションRPG。 リルルは世界を救っ て玉の輿を狙うのだ エグザクト。5月号。

#### 5 月



#### ●ドラゴンスレイヤー英雄伝説



●究極タイガー

ヘリコプターを操作し て敵を撃破する。縦ス クロール型シューティ ング。KANEKO。3

6章で構成された「ドラ ゴンクエスト」タイプの RPG。剣と魔法の世界 を旅するセリオス王子。 SPS。2月号。

▶とにかく熱くなるまで連

射。アーケードからの移植 作。電波新聞社。ビデオゲー

ムアンソロジーシリーズ 3 4月号。

#### ●スターフォース



●メガロマニア



気分はすっかりアリ, 生態系SLG。SX-WIND OW上で動作する。イマ ジニア。3,4月号。

#### ●蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史

舞台はモンゴル とユーラシア大 陸。チンギス・ ハーンは戦いと 子作りで帝国建 設を目指す。光 栄。4月号。



▶思考時間も短くてとに かく強い将棋ソフト。 グ。2月号。定跡集(PC-98版と共有)も発売中。



種族を操り新しい惑星を 我がモノに! ア。5月号。

▶潜水艦を操るSLG。 同名の漫画が原作。シナ リオは11種類。ジー・エー ・エム。 6月号。



▶中世の海洋を舞台に6 人の主人公が冒険を繰り 広げる。光栄。 7月号。



●幻影都市

●ヴェルスナーグ戦乱



オートバトルや各種の 仕掛けが盛り込まれた 新機軸RPG。主人公 ザレクはモンスターを 倒す賞金稼ぎ。ファミ リーソフト。7月号。

#### ●KU<sup>2</sup>



●信長の野望・覇王伝



シリーズ第5作,戦国大 名になって全国を統一す るSLG。光栄。 6月号。

#### ・沈黙の艦隊



#### ●大航海時代 II



#### Winning Post

ソフトウェア。5月号。

▲敵を食ってエネルギーに して攻撃する。ユニークなシューティング。パンサー



馬主の気分が味わえる競 馬SLG。資金1億円を 元手に凱旋門賞を狙え! 光栄。8月号。

#### ●銀河英雄伝説III



同名小説が原作の、宇宙 を舞台にした陣取り型戦 略SLG。ブラザー工業 (TAKERU)。7月号。

#### ●倉庫番リベンジSX-68K



倉庫の荷物を指定位置へ運ぶパ ズルゲームをSX-WINDOW上 で再現。シャープ。開発はシン キングラビット。5月号。

#### The World of X68000



第1回全日本X68 000芸術祭での優 秀ゲーム作品5本 を収録。電波新聞社。10月号。



#### ●リブルラブル

リブルとラブル で敵や宝箱をバ シシし奇跡を起 こす。電波新聞 社。アンソロジー 4。7,8月号

さあ、今年もGAME OF THE YEARを 選ぶときがやってまいりました。1993年、 あなたのゲームライフはいかがでしたか。

X68000版の新作ゲームは、昨年や一昨 年に比べると発売タイトル数は残念ながら やや減少してしまいました。そのうちOh! X誌上で紹介したものは41作です。タイト ル数の減少は,他機種に比べてユーザー数 が少なく, 1タイトルあたりの販売本数が 見込めないとか、X68000には「目の肥え た、ユーザーが多くてよほどきちんとした ものでないと売れない、などというメーカー の見識が反映されているようです。

しかし、そのような状況ではありますが、 振り返ってみると、結果的にはX68000ゲー ム市場は決して元気をなくしているわけで はなく、むしろ盛況だったといってよいと 思われます。タイトル数こそ少なめながら も, ゲームデザイン, グラフィックや音楽 などによる演出、そのほかいろいろな点で

作品の質が高いものが発表されています。 また、他機種パソコンとは毛色が違うとい われるユーザーの好みをきちんと捉えた、 X68000らしい作品が増えるなど、たいへ ん喜ばしいことだといえるでしょう。

さて、そんななかで選ばれるGAME OF THE YEAR。その栄冠に輝くのは果たし てどのゲームでしょうか。1年間を振り返っ て、あなたをいちばん楽しませてくれた作 品。それがあなたの1票を待っています。

#### 7月

#### 8 月

#### 9月

▲ 2本のジョイスティッ

#### 11 月 ストリートファイターII ダッシュ

#### 12 月

#### D競狼伝説



対戦格闘ゲーム。テリー とアンディ兄弟が世界一 の格闘家を目指す。魔法 株式会社。6,8月号。

#### 悪魔城ドラキュラ



コナミの名作のX68000 オリジナル版。横スクロー ル型。凝った演出が人気。 コナミ。7~9月号。

# ●クレイジークライマー/クレイジークライマー2

クでビルの壁を登る。電 波新聞社。アンソロジー シリーズ5。9月号。



●ダーク・オデッセイ

▲美少女アニメノリのA DV。1話ずつ発売。ブ ラザー工業(TAKERU)。 開発はサイレンス。8月

ィールド型RPG。契 約した仲間を召還しなが ら戦いを繰り広げる。ソ フトプラン。9月号。





可愛い魔法使いコットン は「WILLOW」欲しさ に魔物退治。横スクロー ル型。EAビクター。9,

10 月



いわずと知れた大人気 格闘ゲームの本家。カ プコン1年ぶりの待望 の移植作。カプコン。 1994年 1 月号。

**の**ぶたさん



可愛いぶたさんの爆弾 投げ。電波新聞社。 ンソロジー6。11月号。

#### ●ドラゴンバスター



剣を使ってドラゴン退治。 お姫様や魔法使いも登場。 電波新聞社。アンソロジー 7。1994年1月号。



対戦格闘ゲーム型。2ラ インバトルが特徴でX68 000版は四天王もプレイ 可。魔法株式会社。1994 年1月号。

#### ●ロボットコンスト ラクションR.C.



自分で設計したロボット の動きをプログラミング して闘わせる。エレクト リックシープ。8月号。

#### ●レッスルエンジェルス



カードを引いて技を繰り 出す格闘ゲーム。目指す は女子プロレスの世界一 ブラザー工業(TAKERU)。 開発はグレイト。9月号。

あにまーじゃん∨3

) = (3.c)

#### ダイアット・ヴァークス



●項割記



■スーパーリアル麻雀 PIISPIII



強だった麻雀ゲームの移 植作。3人娘と対戦。ビ ング。12月号。



●ネメシス'90改

月号。 ▲人類と獣人が共存する ファンタジー世界で異変 が起こる。ブラザー工業 (TAKERU)。11月号。

▲項羽になるか劉邦か。 時は紀元前200年。古代 中国の覇権をめぐる闘い のSLG。光栄。12月号。

▶石板の色,模様を組み 合わせて消すパズル。電 波新聞社。開発はサクセ ス。1994年2月号。



・キーパー



#### ●X68000ログインソフトウェアコンテスト傑作ゲーム選



ログイン誌上で行われて いるコンテストの入選作 12本を収録。アマチュア ならではの多彩なゲーム。 アスキー。1994年1月号。



性格も容姿も三様の3人 姉妹と対戦する麻雀ゲ ム。サイレンス。開発は ソニア。10月号。



# GAME OF THE YEAR

## **ゔあ、あなたも〕票を!**

毎年、読者の投票によって選ばれるGAME OF THE YEAR。例年どおり、選択応募部門と自由応募部門に分けて投票していただきます。

#### Oh!Xゲーム大賞

なんといっても「大賞」です。これこそが今年のX68000ゲーム界を代表するものだ! という作品を選んでください。

とはいえ、ゲームへの思い入れや楽しみ方は人それぞれ。

「遊んだ時間がいちばん長かった」

「初めて遊んだジャンルだけどハマった」

「誰がなんていおうと、コレがいちばん」

どんな観点で選ぶも自由です。ただし選べるのはひとつだけなので、好きなゲームがたくさんある人はじっくり悩みましょう。即決の人も悩んだ人も推薦理由はちゃんと書いてくださいね。

昨年の受賞作はズームのF1レースゲーム「オーバーテイク」でした。2位は僅差で「グラディウスII」。以下,得票の多い順に「ファイナルファイト」「スターウォーズ」「ジェノサイド2」と続きました。

今年も大作が目白押しですが、栄えある 大賞に輝くのはどの作品でしょうか?



#### 賞楽音

ゲーム世界の演出において、グラフィックと並んで重要なのが音楽です。音楽や効果音の善し悪しはゲーム全体の雰囲気に大きく影響します。そのゲームにのめり込めるか、醒めてしまうかの鍵を握っているといっても過言ではありません。

しかし、X68000ユーザーの音楽環境は 非常にまちまちです。MIDIの普及率の増 加は目ざましいものがありますが、内蔵音 源のみのユーザーもまだ過半数を占めてい ます。ゲームにおいても各種の環境への対 応が求められ、メーカーにとってはなかな か大変な状況です。しかし、そのなかでそ れぞれのクオリティの高さを実現すること は評価の高さにつながるでしょう。

昨年はコナミの「出たな!!ツインビー」が受賞。「オーバーテイク」「グラディウスII」も健闘し、得票差の少ないところで戦いが繰り広げられました。



#### グラフィック賞

ゲームの第一印象を決定するのはやはり、何といっても見栄えがするかどうかなのかもしれません。グラフィックはそのゲームの世界を作り上げる最も重要な要素のひとつです。特に、X68000らしさという観点でゲームを語るのならば、グラフィックを抜きにすることはできません。今年も多くのゲームが、X68000のもつグラフィックパワーを活かした素晴らしい演出で私たちの目を楽しませてくれました。

さて、そのグラフィックの表現力や完成度を評価するのがこの「グラフィック賞」部門です。全体的な完成度はもちろんですが、細かいところで

の疑った演出や緻密なデザイン構成,独特 の色使いなど、チェックポイントはたくさ んあると思います。どういう点を高く評価 するかはそれぞれ好みが分かれるところで

昨年選ばれたのはズームの「ジェノサイド2」。2位以下を大きく引き離しての受賞でした。



#### 選択応募部門

選択応募部門は、5つの部門に分けてそれぞれの該当作品を1つ決定します。投票は原則として今月号の読者アンケートはがきに記入していただきます。1つの作品をいくつかの賞に推薦してもかまいません。

各部門賞は、1投票につきそれぞれ1点として集計しますので「思い入れ度」は残念ながらここには反映されません。ここではあくまで多くの人に支持されたかどうかが決め手となります。もちろん、Oh!X2月号を10冊購入すれば、はがきを10枚投票することが可能ですが、集計担当者はたぶん「あ、おんなじ人だ」と気づくでしょう。その場合どうするかはまだ決めていません。ちなみに、ほかの号のはがきに書いても無効とします。

投票の対象となる作品については、今年はいままでと方針を変更します。これまでは、 各賞についてそれぞれノミネート作品を編集 室で選んでいましたが、今年はどの賞につい ても対象作品は、

1993年に発売された新作ゲームのうち, Oh!Xで紹介した全作品

とします。具体的な作品名と発売時期については前ページで紹介したとおりです。レビューを掲載した号も書いてありますので、ゲーム内容など詳しいことはバックナンバーを見てくださいね。

#### プログラミング技術賞

技術力というのは、ゲームを遊ぶうえでは必ずしも前面に出てくるものではありませんが、これの充実がゲームの根本を支えているといってよいでしょう。現在、技術力そのものは全体的に上がってきていますので、重要なのはゲーム作りへの反映させ方になってくるかもしれません。単なる技術力のあるなしだけではなく、どのように駆使しているかという点も考慮したいものです。

昨年は大賞受賞作「オーバーテイク」がこの部門でも1位を獲得。2,3位は「ストライダー飛竜」「ファイナルファイト」とカプコンが力をみせつけました。

#### ゲームデザイン賞

優れたコンセプトで高いゲーム性をもつ作品, という観点での評価を行うのがこの部門です。企画やデザインとは、単なるひとつの思いつきの面白さだけではありません。たくさんのアイデアをうまくまとめてバランスをとり、ひとつの作品として完成させてこそ、そのゲームデザインの新しさやユニークさが光ってくるのでしょう。

ゲームの部分部分の面白さでみせるか、 ゲーム全体を貫く一貫した思想や世界観で ユーザーの心をつかむか、方法はさまざま ですが、ゲームデザインの基本設計がきち んとなされてこそ最終的な完成度の高さが 実現できるに違いありません。

昨年は1位がイマジニアのパズルゲーム「レミングス」,2位は「ポピュラスII」と, 海外ソフト移植作品が上位を占めました。



#### 主演・助演キャラクター学

毎年恒例のキャラクター賞です。

昨年は、誰が主役だ? というゲームが多 かったのか主演・助演が混沌とした投票結果 になったため、え~い面倒だ、まとめてやっ ちゃえ、ということで選ばれたキャラクター で主演と助演の区別はなしとしました。一番 人気は「レミングス」の爆死するネズミたち。 それを追う「オーバーテイク」に登場のご存 じズームネコ。あとはオッサンやら肉やらガ ムやら, もう何がなにやら……。

さて、1993年のゲームのキャラクターはカッ コいいヒーローあり、ユニークな動物ありと なかなか多彩な個性の持ち主揃いです。可愛 い女の子もたくさんいるので、投票率の急上 昇も期待される部門であります。

#### 勝手に GAME OF THE YEAR

選択応募部門の賞にはちょっとあてはまら ないけれど、何か賞をあげたいあのゲーム。 決して大作とはいえないけれど、なぜかここ ろ惹かれるあのゲーム。誰にもそんなゲーム がありますよね。

この「勝手にGAME OF THE YEAR」は、 勝手にどんどん賞を作って、楽しませてくれ た作品にあげちゃおう、というコーナーです。 おちゃらけでも, しくしくでも, ぷんすかで も, にやりでも, なんでもありの無法地帯!

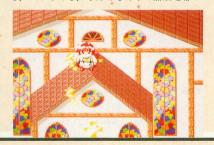

#### 自由応募部門

選択応募部門では作品への思い入れを表現で きずに不満がくすぶっているそこのアナタ!

その熱い思いはこちらの自由応募部門にぶつ けてください。応募形式は自由ですが、自由応 募部門の (例:勝手にGAME OF THE YEARAA賞) と明記してください。パワー あふれる応募をお待ちしています。

#### **医抜け脱線ゲーム体験**総

うまい人はよりハイレベルを目指し, 下手 な人もそれなりにと、同じゲームでも楽しみ 方は人によりけりです。また、ひとりでやる のと誰かと遊ぶのでは燃え方も全然違います よね。プレイしているうちに、思いもよらな い楽しみ方を発見したりすることも……。た とえ本来の目的から外れたって, いいじゃな いの幸せならば。

そこで、あなたなりのゲームの遊び方や 「こんなことが起きちゃった」というハプニン グ報告など,楽しい体験談を募集します。笑 いを呼ぶもの、涙を誘うもの、なんでもかま いません。あなたのユニークで貴重な体験を、 ほかの読者とともに分かち合おうではありま せんか。

#### イラスト

大好きなゲームだけど, ロ下手でその気持 ちがうまくいえない……そんなアナタはその ゲームに対する情熱や愛情をイラストで表現 してみませんか。最愛のキャラクターを描く もよし。プレイ報告を図解説明するもよし。 次回作への期待と希望を込めるもよし。プレ イの合間の息抜きに、楽しませてくれるその ゲームへのラブレターでも書くように、イラ ストを描いて送ってくださいね。

イラストの投稿▶投票方法C



#### 読者レビュー

Oh!Xのゲームレビューでは、新作ゲーム を実際にプレイして紹介しています。が、よ り早い情報をお届けするためには、新作発売 前後の短い日程のなかでのテストプレイ、限 られた誌面,雑誌制作の締め切りとの戦いな ど諸般のかなしい事情ゆえ、そのゲームのす べてを説明することはなかなかできません。

そこで、レビュー内容に異議アリの人、もっ と突っ込みたい人、華麗なプレイを自慢した い人などのゲームレポートを募集します。

#### そのほか

常日頃、ゲームについては一家言ある、と いう人はいませんか。胸のうちではゲームへ の熱情が渦巻いているのに、それをぶつける ものがなく爆発寸前の人はいませんか。

そんな人もやさしく(?)受けとめてあげま しょう。何か形にしたものを送ってみてくだ

ゲームに関することならば、 どんな形式で もかまいません。個々のゲームについてだけ ではなく、1993年のゲーム全体についての感 想でも、メーカーへの要望でも、好きなジャ ンルのゲームの話でも, 疑問に思っているこ とでも、テーマは自由です。グローバルな視 点でのレポート, 個人的な主張など, なんで も大歓迎です。

#### 自由応募部門への投票▶投票方法B

1993 GAME OF THE YEAR 投票方法

#### 投票方法 選択応募部門への投票

- ■アンケートはがき 記入の仕方は去年と同じです。
- Oh!Xゲーム大賞に推薦する作品名を書く
- 右の欄にOh!Xゲーム大賞の推薦理由を書く
- 1.~4.の欄にそれぞれの賞に推薦する作品名を書く
- 右の欄の()のなかに、推薦したい賞の番号(1~4) を書く
- 5) その推薦理由を書く

| Oh!Xゲーム大賞 | ゲーム大賞推薦理由        |
|-----------|------------------|
| 1.        |                  |
| 2.        | 推薦理由( )          |
| 3.        | <sup>4)</sup> 5) |
| 4.        |                  |

これで完了。

でも、なんかもの足りないぞ、という人▶投票方法B

#### 投票方法B・自由応募部門への投票 ・もっといいたいぞ、という人

- ■アンケートはがきの編集室へのメッセージ欄
- ■官製はがきまたは封書
- 書式は自由。フロッピーディスクでも可ですが、お送 りいただいたものはご返却できません。

#### 投票方法C イラスト

■官製はがきまたは封書

いつものイラスト投稿と同じです。汚れないように注 意してください。できればはがきサイズで、モノクロの み。あんまり巨大なものはたぶんボツになるでしょう。

#### 宛先

〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 ソフトバンク株式会社 Oh!X編集部 「1993年度GAME OF THE YEAR」〇〇〇係

締め切り 1994年 2月18日必着

#### 新製品紹介

# ハイパーピクセルワークスver.2.00

Takahashi Tetsushi 高橋 哲史

「ハイパーピクセルワークスver.2.00」(以下HPW)は、ハイパーが開発したグラフィックツールです。その前身にあたる「ピクセルワークス」は同人ソフトとして世に出て、一部ユーザーからの好評を博していました(私は今回初めて使用するのですが……)。強力なエフェクト機能をウリにしたこのHPW。マニュアルに堂々と「初心者向けではない」と明記するという、その実力のほどはいかがなものでしょうか。

#### 描画機能

さて、エフェクトがウリといってもHPW は単なる画像加工ソフトではありません。 描画機能もきちんとあって、一から絵を描 くことができるようになっています。

トップウィンドウにはフリーライン, コネクトライン, ベジェ曲線, ボックス, サークルなど一般的なものが過不足なく揃っています。もちろんペイントや閉曲線ペイント, スプレーなどもしっかりついています。

ここでHPWの大きな特徴は「すべての描画機能がアンチエリアシングをサポートしている」ということです。つまり「初めからギザギザ(ジャギー)のない滑らかな線を引くこと」ができるのです。またペイントなどもそうしたアンチエリアシングな線で囲まれた領域を塗りつぶせるようになっています(写真1)。これはとても素晴らしいことなのですが、フリーラインなどで引いた線が、私には「アンチエリアスされた線」というよりは「ふちのぼけたペンで引かれた線」のように見えてしまうのです。

これは私個人の感覚なので意見の分かれる ところだとは思いますが……。個人的には、 アンチエリアスの深さを設定できるように すればよかったのではないかと思います (現在は固定)。

とはいっても、アンチエリアス対応のペイントルーチンはかなり重宝します。なんといっても多階調で取り込んだ絵をそのままペイントできるのですから(写真 2)。ま、これももちろん「ゴミが出ないように綺麗に取り込めるスキャナ」をお持ちの方に限られる特典になってしまいますが(私はいつも取り込んだあとせっせとゴミとりに励んでいます。それがCG道だだだっ)。

ちなみにHPWがサポートしているスキャナは、GT-6000とHS7Rシリーズのみです。しかしスキャナ読み込みは外部プログラム呼び出しの形をとっているので、順次対応機種を増やしていくことは簡単だと思います。ここで特筆しておきたいのは、本来なら2値取り込みしかできないHS7Rシリーズで、グレイスケールの取り込みを可能にしていることです(私はHS7RIIユーザーなのです)。個人的には、グレイスケールで取り込めるようになったことよりも、Z'sなどより広い範囲の取り込みが可能になったことのほうが嬉しいのですが。

また、すべての描画機能において裏画面を描画色として使用できるようになっています(裏画面こすり出し)。またマスク機能も充実していて、マスクペイントはもちろん指定色(赤色系統といった感じの広範囲指定も可)のマスク変換などもサポートしています。マスク情報だけのロード/セーブ



写真3 プリセットのオブジェクトを散らしてみたも可能です。またグラデーションも内部24bit演算により綺麗にディザリングされています。

ほかに変わった描画機能としては「ランダムオブジェクト」の存在が挙げられます (写真3)。これは、木の葉などパターン化されたもの (オブジェクト) を指定範囲にランダムに散らす機能です。もちろん透明色の設定もできるので、各オブジェクトは 奇麗に重なり合います。使いようによっては作業の効率アップなどが望める機能でしょう。

最後に少々気になる点をひとつ。それは ダブルクリックの扱いです。通常ダブルク リックは「クリックの間隔」によって検出 されますが、HPWでは「間隔にかかわらず 同じドット上でクリックされたとき」をダ ブルクリックとして扱います。なぜこのよ うにほかのソフトとは異なる仕様を採用し たのかいまひとつ理解に苦しむところです が、これにより各描画機能を使っている最 中にとまどうことが多々あります。

#### ◆ エフェクト・合成機能

さて、HPW最大のウリであるのがこのエフェクト機能です。波状変形やモーションブラー、放射光など既存のグラフィックツールにはない、使えるエフェクトが満載されています(写真4,5)。Z's\_EXにあったフレアや微分処理、パース変形などももちろんサポートされています(いま気がつきましたけど、モザイクやフラクタル処理はないようですね)。それぞれ効果の深さや向きなどが細かく設定できるようになっているので、思い通りの効果が得られると思い



写真 1 左がノーマル,右がアンチエリアスONの 状態



写真 2 CZ-8NSIで取り込み後,直接ペイント (取り込みはMATIER)



写真6 はめこむ画像を裏画面に転送

ます。ただここで私が不満なのは、パラメータの操作にオートリピートが効かないということです。つまり1から32にパラメータを変更したいときは31回もマウスをクリックしなければならないのです。これは勘弁してほしいところです。

またHPWは裏画面をひとつ持っており、 表画面との合成が行えるようになっています。通常の合成に加え、グラデつき合成なども簡単にできるのが特徴です。あと私が面白いと感じたのは、表画面の任意形に裏画面をはめこむマルチマッピングです(写真6,7,8)。「領域の形状から疑似的な3D計算を行い、効果的なマッピングを行う」とのことですが、効果は写真でご覧の通りです。使い方次第ではいろいろと面白いことができるのはないかと思います。

#### ◆ エトセトラ……

HPWはメインメモリ2Mバイトでも動作します。というか、2Mバイトあればそれで十分なのです。MATIERのようにメモリがあればあるほど裏画面がいっぱい使えるようになるなどということはありません。2Mバイトでメモリが足りなくなる場合というのは、よほど大量のメモリを消費する外部プログラムを呼び出したときだけです(デフォルトではそんな「鬼」な外部プログラムは登録されていませんが)。

また正式な動作を保証されたわけではないのですが、384×256、256×256ドットモ



写真 4 放射光を顔の右はじから画面の左はじに 設定



写真1 左上のフキダシ(?)にはめこむ

ードも備わっています。ゲームのグラフィックを描く人には便利な機能ではないでしょうか? 加えて、見るだけなら正方形ドットモードもサポートされています (描画はできずに本当に「見るだけ」)。さらに、ゲームに使用するというのに関連したことでは、動画機能の存在も挙げられます。これは裏画面に動画パターンを置いて表画面の任意の位置に表示する機能です (DōGAとはまったく使用用途が違います)。主に目バチロパクの確認に使うといったところでしょうか?

あとHPWのルーペはなかなか賢く使えて嬉しいです(写真9)。全画面ルーペなのですが、1/1ウィンドウ(実サイズの画面)がエディットしながら確認できるようになっています。

それとこれは余談ですが、どうもPICのロードが遅いようです。同じファイルをMATIERやコマンドライン上から読み込んでみましたが、3割増しくらいの感覚でHPWのほうが時間がかかります。読み込み時にそんな特殊なことをしているとも思えないのですが……。小さいPICならあまり気にならないのですが、100Kバイトを超えるような巨大PICだと少しストレスがたまってしまうような気がします。

#### 最後に

HPWは、いままでのグラフィックツー ルにないさまざまな試みのなされているツ



写真 5 モーションブラーを使って動きを出して みる



写真8 マルチマッピング完了



写真9 左上に出ているのが1/1ウィンドウ

ールだといえます。が、同時にかなりクセ の強いツールであることも間違いありませ ん。前述のダブルクリックの扱いもそうで すが、ほかにも「画面からメニューを消す ことは絶対にできない(最小化したアイコ ンが画面上に残る)」とか「ファイルウィン ドウの仕様が特殊で、慣れるまでとまどう」 など気になる点が多々あります。このあた りはどうも制作者側の個人的な主張を押し つけられているようで、あまり気持ちのよ いものではありません。世の中にはすでに、 ある程度スタンダードな操作体系がお約束 としてあるのですから、相当なメリットが ない限り、それ以外のものを採用するのは 百害あって一利なしだと思います。使いで のある機能が揃っているだけに, これは残 念なことです。

といってもいま現在すでにZ's STAFFやMATIERを所有している人でも、新たに買って損をするということはないといえるソフトです。HPWでしか実現できないこと(あるいはHPWのほうが手軽にできること)が結構あるのも事実なのです。ただ、初めてのツールとしては前述のこともあってどうかなとも思いますが、もしHPWだけを使うというのであれば、それは別に差し支えないと思います。値段も、数あるグラフィックツールのなかではかなりお安いですしね。

ハイパーピクセルワークス X68000用 5<sup>7</sup>2HD版 ブラザー工業 (TAKERU)

19,800円(税込) 2052(824)2493

# THE SOFTOICH

# SOFTWARE NFORMATION

年も変わって受験生の人には試練の季節となりました。苦しいことも、すでに乗り越えた人にとっては懐かしい思い出かもしれませんね。がんばるなかでも息抜きは必要。ゲームも新作がアナタを待っています。







#### ジオグラフシール

あの「エトワールプリンセス」のエグザクトの新作「ジオグラフシール」。キャラクターの個性を前面に出した前作とは雰囲気をがらりと変え、今度の作品はポリゴンを駆使したオリジナルアクションシューティングゲームである。

敵の惑星WS090の極点に建造中の地上プラント兵器を破壊せよ、という命令が「プロジェクト・ジオグラフシール」。プレイヤーは制空圏外から惑星に侵入し、極点を目指す。都市戦あり、



海上戦ありで、強制スクロール、空気遠近法採用、ダンジョンなど、ステージごとに構成が異なるため、「ボスを倒す」「ターゲットを破壊する」などクリア条件もさまざま。

RS-232Cクロスケーブルでつないでの対戦モードもある。発売は3月上旬の予定。

X68000用 エグザクト 5"2HD版 9,800円(税別)

☎025(284)7304













ブラザー工業(TAKERU)では,1994年2月1日 より,企画「名作文庫ソフト」を開始する。

これは過去の名作ソフトを低価格で再販する もので、発売から I ~ 2 年たった作品を半額以 下の価格で提供する予定。第 I 弾は 2 月だが、 今後ラインナップを増やしていく。

第 | 回の製品のうち X68000版は以下のとお )。

スーパー大戦略 大戦略Ⅲ'90 2,000円 2,500円

ブルトン・レイ ブリッツクリーク 麻雀 武蔵 Xak ルーンワース「黒衣の貴公子」 ファーストクイーン II エメラルドドラゴン バーンウェルト サバッシュ エイトレイクスゴルフクラブ ウォーニング68

2,000円 2,500円 3,900円 3,500円 4,800円 2,000円

2,500円

2,500円

5,800円

3,900円

3,800円

#### 率第∼GRADUATION



先月号でグラフィック画面をご紹介し た「卒業」。 開発は着々と進行中で、 編集 部にも途中バージョンが届けられた。こ れで見る限り、先行発売されているPC-9801版とほぼ同じ内容のようである。

可愛い教え子は5人の高校3年生。卒 業までの1年間のさまざまなイベントを 乗り越えて彼女たちはどんな春を迎える か。それぞれの進路に分かれる前の最後

の学園生活で、君の「指導力」が試されるのだ。 X68000用

ブラザー工業(TAKERU)









5"2HD版 7,800円(税込) 2052 (824) 2493



#### B-Field!

コミカルタッチのクイズゲ -ムの登場である。 双六方式 でMAPを移動して戦いを繰り 広げるのだが、その戦闘がク イズとなっている。問題は一 般からゲーム, アニメにいた るまで全部で約500問。勝てば 経験値が増え, それにつれて レベルが上がっていく。

MAPは全部で5面あり、面

ごとに女性エルフなどのビジュアルシーンを見ることができる。 開発は「ダイアットヴァークス」のstudioインフェルノ。前作では人 類と獣人が共存するファンタジー世界が構築されていたが、今回はど んな世界を楽しませてくれるのだろうか。発売は1月28日。

ブラザー工業(TAKERU)

5"2HD版 3,900円(税込) 2052 (824) 2493







シャーブ



#### 発売中のソフト

★Y300-A ver1.1 マグマソフト X68000用 5"2HD版 34,800円(税別)

\*+-パ-電波新聞社・サクセス 12/22 X68000用 5"2HD版 8,800円(税別) ★餓狼伝説 2 魔法株式会社 12/23

X68000用 5"2HD版 9,800円(税別) ★ドラゴンバスター 電波新聞社

X68000用 5"2HD版 5,300円(税別) ★宝魔ハンターライム6

ブラザー工業(TAKERU) I/I0 X68000用 3.5/5"2HD版 1,500円(税込) ★マッドストーカー ファミリーソフト 1/14 X68000用 5"2HD版 7,800円(税别)

#### 新作情報

★卒業~GRADUATION

ブラザー工業(TAKERU) 1/20 X68000用 5"2HD版 7,800円(税込)

★B-Field! ブラザー工業(TAKERU) 1/28 X68000用 5"2HD版 3,900円(税込)

★SX-WINDOW 開発キットWorkroom SX-68K シャープ

X68000用 3.5/5"2HD版 価格未定 ★EGWord SX-68K シャープ 3.5/5"2HD版 価格未定 X68000用

★SX-WINDOW 開発キット用サポートツール集

X68000用 3.5/5"2HD版 価格未定

★宝魔ハンターライム 7

ブラザー工業(TAKERU) 2/10 X68000用 3.5/5"2HD版 1,500円(税込)

ブラザー工業(TAKERU) 2/未 ★麻雀航海記 5"2HD版 5,800円 X68000用

エグザクト 3/上 ★ジオグラフシール 5"2HD版 9,800円(税別) X68000用

★宝魔ハンターライム8

ブラザー工業(TAKERU) 3/10 X68000用 3.5/5"2HD版 1,500円(税込)

★マージャンクエスト SPS X68000用 5"2HD版 価格未定 ★ロボスポーツ イマジニア X68000用 5"2HD版 価格未定

\*Traum 象スタジオ X68000用 5"2HD版 価格未定 ★鮫! 鮫! 鮫! KANEKO

X68000用 5"2HD版 価格未定 ★達人 KANEKO X68000用 5"2HD版 価格未定

★エアバスター KANEKO X68000用 5"2HD版 価格未定

**★サバッシュ** I ポプコムソフト/グローディア X68000用 5"2HD版 価格未定

★麻雀悟空・天竺への道 シャノアール X68000用 5"2HD版 9,800円(税別)

★スタークルーザーⅡ アルシスソフトウェア X68000用 5"2HD版 価格未定

士がよが上 SPS X68000用 5"2HD版 価格未定

★エキサイティングアワー/出世大相撲 電波新聞社 X68000用 5"2HD版 5,300円(税别)

★魔法大作戦 E.A. ビクター X68000用 5"2HD版 価格未定

# THE SOFTOUCH

# プロが仕上げた爽快パズル

Kiyose Eisuke

#### 清瀬 栄介

久々に登場のアクションパズルゲームは、アマチュア作品 の商品化という生い立ちも変わり種。おさかなが欲しかっ たのに巻貝がくるなんて、や~ん人でなし! じゃあ蟹を もってきて……。と海のものづくしでヒトデもあります。



そろそろX68000でもパズルゲームをしたいなあ、というアナタに新作の紹介を。 サクセスの「キーパー」だ。

このゲーム、もとは先月号で紹介した「X68000傑作ゲーム選」の中の「レーシーズ」というゲームだったもの。アマチュアが考えたゲームを題材にプロがリメイクしたというわけ。しかも作ったのが「コットン」のサクセスっていうんだから、原作者も幸せ者だね。

ちなみに発売は電波新聞社。アマチュアが作ってサクセスが製品化,発売は電波新聞社という夢の(?)トライアングルパスだ。

トライアングルパスといえば, なんでタイトルが「キーパー」に変わったのかな? これもJリーグの影響か?

#### プクルマスターになるのだ

不思議な世界のずっと奥に静かな村がありました。その村のたった1つの泉に、海の化石が埋め込まれた石版が降ってきたのです。こりゃいかん、湧き水を守らなきゃと立ち上がったのがプクルとピクルの2人(匹?)なのだ。

ゲーム画面は泉の上ということらしい。 なんで水の上に立ってるの, とは聞かない ように。石板だって浮いてることだし。

ゲームが始まると、石板がランダムに出現してくる。これを押したり引いたりして同じ色か、同じ化石の石板を3個以上並べ



5"2HD版 8,800円 (税別) 203(3791)2820



セレクト画面もこんなにキレイ

よう。プクルは泉が石板で埋め尽くされないようにひたすらがんばるのさ。

使うのはジョイスティックと2個のボタン。片方のボタンでジャンプして石板に飛び乗る。そしてもう片方で石板を引っ張るのだ。「レーシーズ」では、石板には乗れなかったし、2個以上の石板をいっぺんには動かせなかった。「キーパー」は自由度が高くなったことで頭を使わなくてもとりあえずは遊べるようになっている。

ときどき外から玉乗り用の玉がころころ流れてくる。メーカーは「木の実」といってるけど、どう見てもこれは玉だい!

これを取ると、光の石板、時の石板といったボーナス石板が出る。光の石板はオールマイティ。どの石版とくっつけてもいい。時の石板はタイムストップのアイテムだ。これらのアイテムに助けられながら、ちょこちょこと石板を消していく。そのうち石板が出るペースが速くなって、並べるのが追いつかなくなりゲームオーバー。

うーむ。わかりやすいけど、どこらへん に刺激があるんだろうか。これが最初の正 直な感想だった。

この「キーパー」, これ以上を望まないとこのままで終わっちゃうから要注意。面白いのはこれからなのよ。

#### もっとうまくプクるには・・・・・

じゃあ次に、どんなテクニックがあるか 考えてみよう。 ルールがわかると最初に思いつくのは、 ダブル消し。縦に青なら青、横にヒトデならヒトデを並べていって、交差するところに青のヒトデを押し込む。青の列とヒトデの列がいっぺんに消えて高得点になるんじゃないかなというわけね。

やってみよう。「よいしょ、よいしょ」。 ターゲットを決めて配置を作っていくが、 この仕掛けが結構場所を取る。使えなくなってしまうスペースが多くて、なんだか自 分の首を締めているような気がするな。

よし。赤の巻貝で仕掛け完成。あとは赤 の巻貝が出てくるのを待つナリ。

と、緑の巻貝が仕掛けの場所に出現。巻 貝の列完成。「Good!」喜ぶプクル。

「ぐーじゃないっ!」 そのまま憤死。

結論。ダブル消しは大変なわりには得る ものなし。点数もよくないようだ。

それじゃあ、ほかの消し方のバリエーションを考えてみよう。ただ消すんじゃ面白くない。3個以上並べればいいんだから、4個でも5個でもやろうと思えばできる。やってみると、どうやらこれがキーパーのミソらしい。3個だと100点なのが、4個で1000点、5個並べると2000点入る。もうこれは狙うしかない。

なーるほど、「キーパー」は点数を競う正 統派アクションパズルだったのだ。

まず色や形を決め、赤なら赤、巻貝なら 巻貝を1列に配置していく。真ん中を残し



ルールはデモでも教えてくれるぞ

X68000用

サクセス

て配置できれば仕掛けの 出来上がり。あとは「待 ち」。石板がくるのをひた すら待つだけだ。プレイ が進むとだんだんジャマ な石板が増えてきて、 な石板が増えてきな浴がな くなってくる。だが、こ こがウデの見せどころ。 普通の3個並びで満足し でしても点の高い並びを 狙うのだ。

もうひとつ。同じ形で

同じ色のブロックをまとめて消すと、形だけ、色だけよりも点数がはるかに高い。これも狙いどころ。ベストは同じ色同じ形の石板を5つ並べることなのだが、実際にはちょっとムリなような気がする。なかなか出てこないし、隣に出てきた石板が同じ形だったりして消えやすいのだ。もしできたら何点もらえるんだろう?

ゲームオーバーになると、プクルが登場。「よ、よ」と階段を昇り始める。階段の高さが、自分がレベルいくつまでいったかを表しているというわけ。レベルによってさらにボーナスが入り、自分のランクをAからEまでの5段階で教えてくれる。

これが、ただ「レベルいくつまでいきました」という表示だとたいしてやる気にはならないんだけど、階段を昇るにつれ風景が変わっていくので、つい上が見たくなっ



レベルの階段。目指せランクA!



スコアが記録できればよかったな



狙いは青の石板なのよ

対戦プレイ中。相手はピクル君

てしまう。さすがサクセス、演出がうまい んだから、もう。

これで点数表示をディスクに書き込んでくれたら満点だったんだけどな。惜しい。 やっぱり点数やタイムを競うゲームは電源 切っても記録が残らないとだめだね。

#### プロの仕事が見事です・・・・・・

キーパーの2Pモードには2種類ある。協力プレイと対戦プレイだ。

協力プレイはIPと同じルールを2人でやるという感じ。しっかりアイコンタクトをとらないと、高得点は難しいかも。とりあえずプレイは長く続くけど、終盤になると自分が消そうと思ったブロックを相手に消されてしまってヒジョーに悔しい。

対戦プレイは制限時間内に取った点数を競う。お互い、相手が並べようとした石板の配置を崩すという、すごく後ろ向きな対戦になる。どっちもたいした点は取れないレベルの低い争いになるんだな。これだったら、いっそすご一く広いフィールドで5人、10人でバトルロイヤルしてしまったほうが楽しそうだ。まあ、どうやって実現するかという問題はおいといて、だけど。

でも、もとの「レーシーズ」と比べると、 さすがサクセス、随所にプロの技を感じる。 基本ルールは同じだけど、「レーシーズ」に はプレイヤーを駆り立てるものがあんまりなかったが、「キーパー」には、「高得点の配置を組んで点数を競おう」という意図が明確に出ている。石板の動かし方をより自由にして、ただ並べるだけじゃ面白くないが高得点を狙おうとするとそう簡単にいかないってあたりがうまい。

ゲームに詳しくない人が普通にプレイしても結構遊べるし、点数を狙って挑むとなかなかハードに応えてくれる。幅広い人を相手にセッティングされた、プロの技を感じるパズルゲームだ。

音楽やグラフィックもほのばのしてファンタジックな雰囲気がよく出ている。なんといってもプクルとピクルがミミズクみたいでかわいくていいやね。「よいしょ、よいしょ」とか「わおー」とかよくしゃべるし。しばらく操作しないでいるとぐ一ぐ一寝ちゃったりして、村の泉が危ないわりにはお気楽ごくらくなヤツらなのだ。

アマチュアのゲームもそれなりにいいと思ったけど、やはりプロの手を経て洗練された姿を見ると、プロの仕事のうまさを感じる(プロにもよるけどね)。両方遊ぶと演出とゲームデザインの重要さがよくわかる。やっぱりプロ化は重要なんだな。……「キーパー」のタイトルはやっぱりそういう意味だったのか?

#### うまいぜ! サクセス

たくさん並べていっぺんに消すのがミソだと わかったら、あとはひたすら反射神経とゲーム への慣れで勝負。石板の配置をパッと見て、ここを押したら3枚揃いそうだなというのを直感 的に判断しないといけない。また、プクルのア クションの自由度が高いので、どうするのがい ちばん時間がかからず、間違いなく石板を並べ られるかというのも考えながらプレイすること になる。

これがマスターできると、次々に出てくる石

板をさばくのが快感になる。「冷静に熱くなれる」というのがパズルゲームにはいちばん重要だと思うんだけど、その意味からすると、この「キーパー」、パズルの面白さを全部兼ね備えたナイスなゲームといえそうだ。

# 熱く燃える鋼鉄の肉体美

Taki Yasushi

瀧 康史

いきなり現れたロボット格闘ゲーム「マッドストーカー」。 格闘ゲームとしてのバランスのよさ、爽快感は保証つきと いう、なかなか力の入った作品です。対戦モードもサポー トしているので、友人と熱い闘いをしてみては?



はっきりいおう。このゲームは面白い。ストリートファイター I (以下スト II) はもうずいぶん遊んでいるけど,スト II よりずっと面白いかもしれない。え? ジェノサイド 2 に似てるって。それは見かけだけだってば。私にとってはロボットモノのアニメがみんなガンダムに見えてしまうように、まだ,ロボットモノのアクションゲームがあんまり出てないだけ。比べてみると見かけ以外はずいぶん違う。

とにかく面白いから買ってみなさい。本 当に面白いんだってば。個人的にはいち押 しのゲームだと思うぞ。うん。

#### 

このゲームには2種類の顔がある。ひとつはシナリオモード(と勝手に名前をつけた)と、もうひとつは対戦モード。シナリオモードはジェノサイド2に似たゲーム進行。私もジエノサイド2は大好きだったけど、アクションゲームの爽快感はマッドストーカーのほうが上かな?

ステージ数は少ないので,ストレートに進めば全面クリアするまでに30分もかからない。だから,ゲームを解いてそれで終わりというものじゃなくて,ちょっと暇だからやろうかなって感じでプレイができる。

操作は、トリガAが強攻撃、トリガBが 弱攻撃。つまり、ストⅡライク。ストⅡのよ うにレバー下溜め、レバー上+トリガAと



X68000用 5"2H口版 2 枚組 8,800円 (税別) ファミリーソフト ☎03(3924)5435



昇龍, じゃない大レーザーハウンダーだ

か, レバーを下, 右下, 右+トリガA(右に向いているとき)に動かすといった, コマンド系の必殺技がある。

ちょっと違うのは、敵との反対方向にレバーを倒して防御するというシステムではなく、防御は両トリガ同時押しだ。最初は大変かもしれないけど、私は2時間ぐらいで慣れたから大丈夫。それに対戦で遊ぶ場合、防御が完全でないほうがお互いの攻撃が入って逆に面白いかもしれないぞ。

特筆すべきことは、キャンセルがばしば しかかるってこと。つまり、通常の間隔で 出る技をキャンセルして、次の攻撃を仕掛 けられる連続技を入れることができる。主 人公のハウンドドッグで見つかってる最高 の連続技は8段攻撃だ。

それにディスクのなかにドキュメントファイルが入っているので、印刷してみれば、連続技、必殺技の一覧がひと目でわかって 便利だぞ。

#### 

ストⅡが流行ったように、このゲームが 熱いのも対戦があるせいだ。対戦モードで は各ステージのボスキャラや、雑魚キャラ の中でも比較的バランスがよいキャラクタ ーが、対戦相手として使える。キャラクタ ーは全部で6体。願わくば、シナリオモー ドでも6体全部でクリアしたかったんだけ どな(続編に期待か?)。

では、各キャラごとに説明してみよう。

#### ●ハウンドドッグ

技の美しさと決まったときの爽快感は、全キャラ中、1,2。オーソドックスな飛び込みからの大キック、大アッパー、大必殺技、そして、飛び込み大キック、小足払い、エルボ×3(キャンセル)、ストレート(キャンセル)、大オーバーブースト(これで8段攻撃)のような美しい連続技が面白いように決まる。難をいえば連続技の最後が相手に密着するので反撃を食らいやすい。

ハウンドドッグにしかできない2段ジャンプをうまく使い、相手のタイミングを崩して後ろに回り込み、連続技を入れるのが勝利への道だろう。

#### ●ライジングドッグ

連続技の最後が、ライジングアッパークロー(対空技)であることが多いので、相手と一定の間合ができやすく、攻撃が決まったあとの反撃をされにくい。また、この技の出だしが無敵であるため、対空に対しては絶対有利であることを意味する。

代表的な連続技は、飛び込み大キック、 小足払い、アッパー、ライジングアッパー クローである。個人的にはいちばんかっこ いいと思っている。

#### ●ゴング

こいつは使ってみるとなかなか面白い。 チャートでは下位のほうに位置しているが、攻撃のバリエーションを考えてみると 使って損はない。たとえていえば、スト I の ブランカと、餓狼伝説 2 の十兵衛を混ぜた



この乗っかりが難しいんだよね

ようなキャラクターといえる。

ローリングクラッシュ(ブランカのロー リング)は、基本的にダッシュ技のひとつで あるが、大と小のスピードの違いが大きい ので、敵のタイミングを崩すのにも使える。 ほとんど地面に足がついたのが見えないく らいの速さで、次のローリングが出せるた め,小を出して敵の返し技(たとえば立ち大 技など)をかわして,敵の返し技が戻るモー ションのときに攻撃することができる。

ブーメランクラッシュ(バーチカルロー リング)では、相手をめくることができるの も覚えておこう。大はかなりの高さまで上 がり、小はすぐに落ちてくるので、連続し て出されると、キャラクターによってはも のすごく辛いものがある。

1カ所に停まることなく、相手を翻弄さ せながら, たまに真下に溜めておき, ダッ シュ1本背負いを出すのがよい。さらに、 ダッシュ1本背負いは小で出すと、出だし の少しの間無敵なため、敵の空からの攻撃 をかわしてさらに投げることができるし、 大は逆に技が出る徴候がまったくないので 連続技にもなる。

#### ●シルフィード

いちばん癖があるのはこのキャラクター だろう。

制空権は完全にコイツが握ってると考え てよい。なぜなら空中を飛行できるのがシ ルフィードだけだからだ。普通のジャンプ でさえ軌道というものがなく, 自分のステ イックさばきで着地点を自由に変えられる。 そのためただのジャンプ大キックでさえも 最初はうまくいかない(垂直ジャンプから 横にずれるべし)。

また、必殺技を使えば、スティックさば きでいくらでも着地点を変えられるが、相 手の頭の上に着地することが難しいほど左 右に動くのが速い。使いこなせば、ハウン ドドッグのスプレッドショットを飛び越え, ハウンドドッグが硬直中に、相手の頭に乗 っかることもできる(シナリオモードで,難 易度ハードにすれば、コンピュータが嫌と いうほどやってくれる)。

表1 弱肉強食チャート

|          | ラ | /\ | 神 | シ | プ | ĭ | T.t |
|----------|---|----|---|---|---|---|-----|
| ライジングドッグ | 1 | 5  | 5 | 6 | 6 | 6 | 28  |
| ハウンドドッグ  | 5 | 1  | 4 | 5 | 6 | 6 | 26  |
| 神威       | 5 | 6  | 1 | 5 | 4 | 5 | 25  |
| シルフィード   | 4 | 5  | 5 |   | 5 | 5 | 24  |
| プリソナーβ   | 4 | 4  | 6 | 5 |   | 5 | 24  |
| ゴング      | 4 | 4  | 5 | 5 | 5 |   | 23  |

チャート作成協力:斉藤 昭夫



見よ! 紫電断烈斬のこの迫力

連続技の基本は、立ち大キック(キャンセ ル),大パイルバンカー(3段)で,これに飛 び込みを加えると4段になる。

敵をうまく翻弄させ、パイルバンカー主 体の攻撃にときおりスライディングを交ぜ るのがよいだろう。

#### ●プリソナーβ

必殺技のグランドバキューム(相手を吸 い込んで抱き締める)の吸い込み中は上半 身無敵なので、スプレットショットが当た らない。吸い込んだあとはレバーを左右に 振ったりして延長することができる。

敵を放したあとは、ダイナマイトチョッ プを放っておこう。相手が油断してればダ メージを与えられるし、防御されていても ヒットポイントを削れる。そして再び吸い 込むこともできる。このへんは読み合い(ち よっとダークかな?)。

戦法としては、敵が技を出した直後の硬 直を狙って吸い込むことで勝負する。

#### ●神威

とにかく攻撃能力が高い。飛び込み大斬 り, 大斬り(唐竹割り), 紫電断烈斬で5段 攻撃という技がある。通常技も含めてすべ ての攻撃力が異様なまでに強いので, ゲー ジは2マスも(16ダメージ)も減らせるのだ。 もし、連続技の前になんらかの攻撃を与え れば気絶してしまうので, もう一度連続技 を決めることもできる。

居合突きとはりせん斬りは、ほとんど飛 び道具といっていいくらいリーチが長くダ



対戦では最強最悪のボスもこのとおり使える

メージ量も多い。このキャラクターには飛 び道具がないが、相手が飛び道具を使った ときに相討ち覚悟ではりせん斬りをすれば、 ダメージ量でもとが取れてしまう。また, つむじ討ち(斬影拳)は小なら移動中が無敵 なので、飛び道具をかわして攻撃すること ができる。

対空技は、 唐竹割りぐらいなのがこのキ ヤラのネックといえる。どちらかといえば, 一撃必殺キャラなので、隙を見せると投げ られてしまうキャラクター(ゴングとか、プ リソナーβなど)には苦戦する。

#### 

表1の数字は私が友人数人と、ひとつの キャラクターを極めるまで実際にプレイを し、「人間同士」の対戦での有利、不利を表 しているものだ。横軸のキャラが、縦軸の キャラと対戦したときに5分5分であれば5, 多少有利に戦えるならば6、キャラによる差 が明らかに現れるようなら7という基準で チャートを作ってみた。

表1を見てもらえればおわかりになるだ ろうが、スト [やほかの対戦ゲームに比べ て、びっくりするほどバランスが取れてい る。これは、8-2、7-3などの組み合わせが出 てこないことでもわかるだろう。

ひと言でいってしまえば、これはすごい ことだ。いかにゲーム開発者が、このバラ ンスのよさを求めるために力を注いでいる かわかるだろう。

#### 不満点も少しはあるかな?

出来があまりにもよいせいで、不満な点がい くつか残る。シナリオに矛盾ができてしまうか らやってないのだろうが、 やっぱりすべてのキ ャラクターでクリアしたい。ぜひとも、プリソ ナーβでクリアしたいのだ。

それから、よくある格闘対戦もののように、 敵のボスとだけ戦うモード, つまりVS CPUモー ドも欲しかった。

あと、最初のメニュー画面で、選択できるの はープレイヤーのみなんだよな。やっぱり再度 対戦するか否かは、負けたほうが決めなくっち

ゃ一熱さにかけるぜ。そうそう、音源ドライバ はZ-MUSICだったりする。

#### 総合評価 印象 ハマリ度 連続技 続編が欲しい度 格闘スピリッツ

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* キャラクターでかい度 ★★★★★★

#### ●餓狼伝説2

# 新たなる闘いのはじまり

Asakura Yuji

#### 朝倉 祐二

友人を呼んで対戦するもよし、コンピュータ相手に美しい プレイを追及するもよし。寒さを吹き飛ばすくらい、思い っきり「餓狼伝説 2」で熱くなろう。でも、熱くなりすぎ て、友達をなくさないようにね。



待ちに待った製品版が送られてきました。 先月号に続いて「餓狼伝説2」のレビュー をお届けします。

#### 

最初に先月紹介できなかったおまけのジョイパッドですが、使い勝手は良好です。 大型で厚みがあり曲面構成のボディは手に 馴染みやすいデザインでしょう。ボタンは スーパーファミコンのようにL、Rボタン がついているタイプです(全部で6つボタン)。このパッドがついて9,800円は割安感 があります。

ゲームスピードは10MHz機で遊ぶとたまに動きが重くなりますが、16MHz以上のマシンだと快適に遊べます。処理速度を少しでも軽くするため、画面上に置かれている樽などの表示をしないように設定できるので、各自対応するといいでしょう。

また、フロッピーディスクで遊ぶと対戦相手、対戦場所が変わるたびにディスク交換が頻繁にありますし、データの読み取り時間も短くありません。できることならハードディスクにインストールして遊びたいゲームです。BGMは内蔵FM音源のほかに、MIDI (SC-55、MT-32) に対応しています。ただし、しっかり移植された映像関係に比べると、BGMの移植はややレベルが低いかな、という気がしました。



**2078**(261)2790

いまいち使えないアンディの超爆破弾

#### 

#### ●テリー・ボガード

「餓狼伝説 2」の主人公キャラクター。必殺技も多彩で、なかでもライジングタックルが強力です。出始めが無敵状態となるために、起き上がりに出すと敵の攻撃に当たらず攻撃することができます。ほかに大キック(キャンセル)パワーウェーブ、パワーウェーブ→クラックシュート→投げなどの連続攻撃があります。決して強いキャラクターじゃないのに、なぜか人気のあるキャラクターです。

#### ●アンディ・ボガード

テリー・ボガードの弟。「餓狼伝説2」最強のキャラクターといわれています。特に斬影拳が強すぎます。斬影拳をガードしても、すぐにしゃがみ大キックを出されると、たいてい食らってしまうのです(いわゆるハメ技)。斬影拳の連打はほどほどに、小パンチキャンセル昇龍弾くらいにしておきましょう。



うぐおあ! こりゃ強烈に痛そうだ

#### ●車 4

ムエタイの使い手。必殺技の種類は多いです。タイガーキックは出始めが無敵なのでかなり使えますが、ゲーム中だと「タイガーキック」のボイスが「タイヤキーッ」に聞こえます。勝ちポーズの「よっしゃあー」は本当に気持ちよさそうです。

#### ●ビッグ・ベア

レスラー。図体もでかく動きも鈍いので、 使っている人をあまり見たことがありませ ん。投げ技が多彩なのとジャイアントボム の出始めが無敵ですから、うまく使えば強 いと思います。しかし、四天王相手には苦 しいかな。

#### ●山田 十兵衛

柔道の使い手。70歳を越えているのに、いまだ現役の女好き爺さん。スライディングになる大キックとダッシュ2本背負いが強い。相手が転んだら、すかさずダッシュ2本背負いをかけましょう。「わしの勝ちじゃー」と叫びながら繰り出す超必殺技はプレイをしていて快感になります。



お年寄りはいたわろう



超必殺忍蜂が炸裂!

魔法株式会社

#### ●チン・シンザン

破岩激と気雷砲が使えまし ゆ。チン使いには強い人が多 いようでしゅ。イカサマ商人 のような風貌をしているくせ に, 幼児言葉を使うのはやめ てもらいたいでしゅ(読みに くいけど、実際こうなんだも ん)。やられたときの「あいた っおっほーほー」はとても情 けないものがありましゆ。

# ●キム・カッファン

テコンドーの達人。半月斬を初めとして 飛燕斬, 飛翔脚とすべての必殺技が実用的 です。セコイやり方ですが大パンチ、大キ ック同時押しによるライン飛ばし攻撃をガ ードさせ、キャンセル半月斬を繰り出すこ とによって相手の体力をジワジワと削って いくこともできます。しかし超必殺技あっ てのキム,体力ゲージが赤くなったら迷わ ず鳳凰脚を狙いたいものです。相手にガー 下されるとなにもできないのが欠点ですが, 相手と密着した状態で出せば必ず入ります。 敵の攻撃をわざと食らって鳳凰脚を出す 「当て身鳳凰脚」も使えるでしょう。

#### ●不知火 舞

くノー、つまり女忍者。露出度の大きい コスチュームといい、勝ちポーズの「にっ ぽんいちぃ~、ぷるるん」といい、舞には 羞恥心というものがないようです。動きは 素早いのですが、いまいち使える必殺技が ありません。龍炎舞は「ニューウェーブ」 に聞こえるし、華蝶扇は「課長さん」に聞 こえます。そんな舞ですが通常技のしゃが み大キックのリーチの長さと, ジャンプ小 キックは、かなり使えます。また、超必殺 技は全登場キャラクタのうち, もっとも出 しやすく、かつガードの上からもガンガン 体力を削っていくので、体力ゲージが赤く なった舞は要注意。女は怒ると怖いですか らね。

#### 対COM戦における戦法・・・・・

少しだけ闘いを有利に進めるための戦法



これが噂の日本一~プルルン



同キャラ対戦は実力が勝負を決める



BGMはレクイエム。安らかに眠れ

を伝授します。対COM戦の場合に絶対にマ スターしたいのがライン移動攻撃です。

自分とCOMが同じラインにいるとき,こ ちらからライン移動(小パンチ、小キック ボタン同時押し)します。COMがあとを追 っ掛けてきたら、ガードしてもいいし、も う一度ライン移動をしてもかまいません。 とにかくCOMと別のラインに移動するの です。そうしてからレバーニュートラルの 位置で、パンチボタンを押します。

すると、自動的にCOM目掛けてマイキャ ラがライン移動攻撃してくれるのです。キ ックボタンだと移動の軌道が大きくなって しまい相手に反撃のチャンスを与えますか ら、絶対にパンチボタンを使ってください。 そして、ライン移動し始めたら、相手の反 撃に備えてレバーを防御方向へ倒しておき ます。ここでコンピュータの取ってくる行 動は2つあります。

#### 1) ライン移動攻撃をガード

COMがライン移動攻撃をガードしたら すかさずCOMに歩み寄って投げます。

#### 2) 避け攻撃をする

避け攻撃とは敵が攻撃を仕掛けてきたと きに、レバー→+トリガAで繰り出す攻撃 のこと。で、文字どおり相手の攻撃を避け て攻撃してくるために,これをCOMにやら れるとダメージを与えるどころか、こちら が逆にダメージを受けてしまいます。しか し、ライン移動中にレバーをちゃんと防御 方向に倒しておけば攻撃を受けることはあ

りません。避け攻撃をガードしたら、大キ ックをお見舞いしてやりましょう。

以上の技は対戦相手がビッグベア以外の キャラクタのとき使うことができます。こ のライン移動攻撃からの投げは、いわゆる ハメ技なので、対人間で多用すると嫌われ ものになること間違いありません。

ほかにも対COM戦の特定キャラクタに 対する有効な攻撃技はたくさんありますが, 自分で探してみましょう。

#### BGMがよければ \*\*\*\*

結論として、NEO・GEO版を持っている ユーザーから見ると不満点は多いでしょう。 実際にオリジナルと遊び比べてみましたが, キャラクターの動きがいいぶん、BGM特に SEが貧弱な点で損をしています。そして, 前回ほめていたグラフィックも, やはりオ リジナルのほうが上という感じですし (決 して見劣りするわけではない)。

しかしX68000という拡大・縮小をもたな いハードウェアで、NEO・GEO版に迫る作 品を作り上げたことは評価できますし,い やがうえにも次回作に期待が高まります。 シリーズの流れでいくと「餓狼伝説SPE-CIAL」ですが、個人的には「サムライスピ リッツ」がいいですね。そのときにはBGM, SEの移植にも力を入れてもらいたいもの です。

では、皆さんも次回作への期待を胸に秘 めつつ「餓狼伝説2」を遊びましょう。

#### ゲームが主役ならBGMはわき役か?

「アウトラン」以来, ゲームにとってBGMはた だ鳴らせばいいというものではなくなりました。 ゲームの世界でも映画のように映像に合った音 作りが重要視されるようになり、いまやゲーム と音楽は別々のものでなく、ひとつのものと考 えるのが普通です。BGMを気に入ってゲームを 買う人は世の中にはたくさんいますし、かくい う私も「餓狼伝説2」ではテリー・ボガードの ステージのノリのいいBGMが大好きで、それだ けでNEO・GEOを買ったようなもんです。

そういう理由もありX68000版の「餓狼伝説

2」は動きだけでなく、BGMにも期待していま した。しかし、思い入れが強かっただけにMIDIで 聞いたときは残念な気分になりました。BGMが ゲームの印象を変えてしまうことを教えてくれ た1本です。

総合評価 グラフィック 操作性 **BGM** オマケパッド

\*\*\*\*\*

# 初心者のための1コインクリア入門

Nakano Shuichi

#### 中野 修一

スト川'の簡単な攻略をまとめてみた。12人すべてを究める のが目標だ。なお、攻略の半分以上は対人戦にはほとんど きかないので注意。え、簡略すぎてわからない? 最大の 秘訣は「負けないように戦うこと」だそうだ。



アーケードゲーム史上で記録的なヒット 作となったストⅡ'がついに移植された。 「話題のゲームだからして一応買ってはみ たけど,必殺技は出ないし,敵は強くて, なんじゃこりゃ」状態の人もいるのではな いかと思う。

確かにストⅡシリーズは対戦が基本のゲ ームではあると思う。しかし、1人用でも できるということはやはり重要なことだと 思うし、できるようになっている以上は極 められねばならない。ということで、対コ ンピュータ戦 (以下対C戦) の攻略をやっ てみようと思う。

ところで、ストII'は6ボタンを前提にし たゲームだ。すでに多くの人がCPSファイ ターやメガドラの6ボタンスティックを使 ってプレイしている, と思う。

しかし、X68000版はこういったスティッ クなしでもプレイできるようになっている。 2ボタンスティックでもちゃんとできると いうことになっている以上、これも極めら れねばならない。ということで2ボタンス ティック対応の攻略である。

ちなみにメニューにはキーボードでも操 作できるように書いてあるが、これはジョ イスティックと併用して使えということな のだろう(と、理解している)。ザンギエフ が簡単にグルグルできるようにという配慮 に違いない。



HONI

目標は全キャラノーミスクリアだ

#### 基本操作について

初心者用ということで, あまり難しい技 は要求したくないのだが、最低限、立ち防 御,波動拳,投げの3つができるようにな っておいてもらいたい。特に対戦であれ対 C戦であれ、瞬時に立ち防御ができること が必要とされる。くれぐれも跳び上がった りしないように。練習法は立ち弱キックと しゃがみ弱キックを高速に繰り返すという のがいいだろう。

もうひとつ注意。ストII関係は専門用語 が多い。「サイコクラッシャーアタックはべ アアタックで落とせ」とかはまだしも「低 蹴打で牽制しつつブーメランフックを顎狙 突拳で迎撃、寄ってきたら元伝暗殺蹴で ……」となると初心者にはチンプンカンプ ンだろうし、「サマーソルトスカルダイバー でくるのでフライングメイヤーを狙わない ほうがいい」くらいになるとわかる人のほ



跳び込みパンチはケンのほうが強力

うが珍しい。ここでは雰囲気でわかりそう な俗称を使用することにした。

では、コマンド系の技のうち、昇龍拳な し、スクリューパイルなし、ヨガフレイム なしという条件で全キャラクリアのための 攻略をしてみたいと思う。ランクは常に最 高に上げておくこと。敵の情けは受けるな。

はっきりいってコンピュータはずるい。 鉄則は「一度試して駄目だった技は二度と 使うな」と「一度試して有効だった技はど んどん使え」ということになる。多分に美 しくないプレイになるが気にしないように。 スペースの都合で四天王はおいといて, 基本8キャラについて解説する。

#### リュウ/ケン 6・2・3とパンチせよ。

初心者向け基本キャラ。波動拳はしゃが み位置からレバーを前に押し出すようにパ ンチだ。いずれは昇龍拳を使いこなしてほ しいものだ。設定は大パンチ+中キックが 妥当か? (中パンチでも可)

#### vsリュウ

単純なのが「波動拳で打ち勝つ」こと。 とりあえず波動拳の練習ステージのつもり でやってみる。波動拳は2つセットでくる 確率が高いので跳び込んで上下に決める。 基本中の基本。相手は堅いが守れば勝てる。 vs本田

跳び込みパンチを練習しよう。かなり離 れたところでも当たる。絶対に有利な間合 いというものを体で覚えること。



余裕があれば昇龍拳の練習

カプコン



対空兵器として使えなくもないが……

### vsブランカ

とりあえず、鼻先まで引き付けて波動拳と離れて波動拳。半端な間合いは命取り。 跳んできたら引き付けてアッパー+波動拳。 vsガイル

離れたら波動拳(強はあまり意味がないが)。跳んできたら確実に落とす。立ち強パンチがよい。足払いのあとは波動拳。 vsケン

離れた位置から<mark>跳び込ん</mark>できたら着地点 にあわせて波動拳。頭の上はアッパー。 vs春麗

どうやっても負けそうにないが、跳び込んできたら引き付けてアッパー+波動拳。 昇龍拳の練習には最適。

### vsザンギエフ

三撃離脱を繰り返すか、離して波動拳と 足払いが基本。寄ってきたら鼻先で波動拳。 リュウなら竜巻旋風脚だけという手もある。

# vsダルシム 無闇に跳び込まない。

# VSバイソン

しゃがみ弱パンチ連射……というのは6 ボタン向けだからおいといて、無難なのは アッパーの空振りに足払い。跳んできたら しゃがみアッパー。2本目はしゃがんで大 パンチ以外のボタンを連射するだけ。

### vsバルログ

転ばせて跳び込んで蹴る。バック転を追いかけて投げる。バルセロナアタックは逃げ蹴り(後方ジャンプキック)かその場でタイミングよく立ち大パンチ。

### vsサガット

離れた間合いでジャンプパンチ (またはキック) で跳び込む。タイガーアッパーカット封じを身に付けること。まあ、無茶をしなければ負けないと思うが……。

# vsベガ

倒れた相手に跳び込むとき以外斜めジャンプ厳禁。ジャンプはすべて垂直ジャンプで。踏みつけにくる相手より先にジャンプして落とす。飛び込んでくるときはひたすら防御。寄ってくるときは足払いで耐える。



パンチに続いてローリング

# ブランカ 爪がうなるそ歯には歯を

投げがないのがつらいが、パワフルで使いやすい。設定は強パンチと中キックだ。 vsリュウ

波動拳を跳び越えて攻撃。空中でも優位。 vs本田

中パンチに設定している場合は3段攻撃の練習ステージ。大パンチならガンガン攻めるのもよし。基本は相手が浮いたらローリング。足払いは厳禁。スーパー頭突きは垂直ジャンプ中キックで落とす。

### vsブランカ

跳び込みはローリングで落とす。ローリングはジャンプキックで返す。

### vsガイル

相手が跳ぶか大足払いでローリング,基本はこれだけ。手早くやりたいときは跳び込んでくる相手をのびーるパンチで落とし、直後にローリング。これは手前で止まるので当たらないが、敵はサマーソルトを空振りするのでこれにローリングを当てる。

# vsケン

相手がジャンプした瞬間にローリング。 空振りの昇龍拳は確実に落とす。

### vs春麗

跳んでくるのでスカートめくり(立ち強パンチ)。または飛んでくる背中に当てるようにローリング。着地点でできれば電撃。

# vsザンギエフ

垂直ジャンプキックのみが安全だが、引き付けてローリングのみでも可。



こうやって落とす



強力なジャンプ中キック

### vsダルシム

ジャンプ中キックで押す。頭の上をうろ うろされたら着地点で中足払いひとつ。

# vsバイソン

電撃だけ……なんだが、強電撃はきついか? 2本目はのびーるパンチ連打が早い。 vsバルログ

三角跳び蹴りは垂直ジャンプキック。バルセロナアタックをローリングで返す癖はつけないほうがいい。

### vsサガット

上タイガーをかわしてローリング。ジャンプ中キックはアッパーカットも抑える。 vsベガ

楽勝。開始直後にローリング、倒れた相手が立ち上がったら1拍おいてローリング。 宙に浮いたべがはすべてローリングで落と せる。中足払いは絶対に負けない。

# ザンギエフ 7つの投げを持つ男・・

スクリューなしでなにが面白いんだ? という気もするが、破壊力があり、意外に 楽に進める。設定は中パンチ+強キック。 vsリュウ

波動拳を跳び越え蹴る。

### vs本田

アドリブで。パワーで押せる。

### vsブランカ

足払い。寄ってきたら隙を見て投げる。 vs**ガイル** 

ソニックは完全によけよう。跳んできたら立ちキック。



攻めまくるのも手だ

35



開始直後の投げ



頭上に浮いたら必ず投げる

### vsケン

近めのジャンプキックはしゃがみパンチ で落とす。

### vs春麗

三角跳びでき<mark>たら足払い。つらいねぇ。</mark> vs**ザンギエフ** 

垂直ジャンプキック+着地足払い。最初 の蹴りをなるべく低い位置に当てること。 足払いは必ず出すこと。

### vsダルシム

寄ってきたら投げるか足払い。

### VSバイソン

上に同じ。一度転がして蹴りまくりも可。

### vsバルログ

三角跳びは立ちキック。

# vsサガット

跳び込んで蹴る。パワーで押せる。

### vsベガ

寄ったら足払い。跳んだら立ちキック。 画面端でジャンプするとサイコで突っ込ん でくるが、落下速度が遅いので落ち際に蹴



負けるなヨガファイヤー



百裂をまじえた連続技は強力

るとちょうど当たってくれる。

# 春麗 私の靴をおなめ ! \*\*\*\*\*

殴る蹴る投げる踏むと4拍子揃ったキャラ。動きが速くて扱いやすく,足が太い。 設定は中パンチ+中キック。

### vsリュウ

結構きつい。地道に飛び込み上下2つ決めていく。昇龍拳の空振りは確実に投げる。 vs本田

歩きながら中パンチで押す。跳び込みは 中キックで落とす。スーパー頭突きはスピ ニングバードキックで返す。

### vsブランカ

くぐり投げを覚えること。確実なのは足 払いを当ててスピニングバード+投げ。

# vsガイル

跳んでくるのを落とす。近づいてきたら 足払いを防御させてキックで跳び越し、着 地と同時に投げる。ガイルの跳び込み技は しゃがんでいればほぼ当たらない。

# vsケン

手は出さず、昇龍拳の空振りを投げる。

### vs春麗

くぐり投げと空中投げの練習ステージ。 跳んでいる相手の着地点よりやや内側へ移 動し投げる。三角跳びの後ろから投げる。

# vsザンギエフ

スピニングバードキックのみ。連発ができるようになろう。

### vsダルシム

ひたすら踏む。頭突きをかわして投げる。



逃げながら投げる

### vsバイソン

跳んでくるのは立ち中パンチで落とす。 あとは足払い。2本目はしゃがみ中パンチ。 vsバルログ

スピニングバードがなぜか当たる。

# vsサガット

踏んで投げる、という手もあるが無難に 待ちで空振りアッパーを空中投げしよう。 vsべガ

真上に上がれば空中投げ、足払いをガードさせてすぐスピニングバードあるいは跳び込みキック+踏みつけ。サイコは踏める。

# ダルシム いつも心にヨガファイヤー

扱いの難しさはピカ1。連続技もなく苦しい。使いこなせば強い……のか? 設定 は強パンチ+中キック。

### vsリュウ

最大の敵。コツはヨガファイヤーで撃ち 負けないこと。波動拳をよけること。絶対 に寄せないこと。跳んできたら中キック, ジャンプパンチ。

### vs本田

ョガファイヤー+跳んできたら中キック (以下ョガ足と略)。

### vsブランカ

基本はヨガ足。近づいてきたら、しゃが みパンチで跳ばせる。寄せないこと。

# vsガイル

ヨガ足。中スラ連発という手もある。

# vsケン

ョガ足。頭の上を越えさせないこと。 vs寿麗

# ひたすら立ち中キック連打のみ。

# vsザンギエフ

最初に引き付けて燃やし、あとはヨガ足。 完全な操作が要求される。寄ってきたら逃 げながら投げる。

## vsダルシム

アドリブで。中スラのみという手もある。

# vsバイソン

ひたすらヨガ足。

### vsバルログ



寄ってきたら顔を狙ってキック

ひたすら中スラ。

### vsサガット

アドリブでなんとかする。

### vsベガ

最難関。近寄ってきたら垂直ジャンプ中 キック。ヘッドプレスで近くに着地したら すかさず投げる。無駄な動きは厳禁。

# ガイル 戦いのプロフェッショナル

基本的に強い。対空にも優れ、投げも強い。設定は大パンチ+中キック。または中パンチ+中キック。

### vsリュウ

波動拳は先読みで跳び込む。接近時はソ ニックを波動拳で消させ、直後に裏拳。

### vs本田

足払い+サマーソルトの基本形。

# vsブランカ

離れてソニック。跳んできたらサマーソルトまたはくぐり投げ。

### vsガイル

ヤな奴。無駄な動きをなくすこと

### vsケン

跳んできたら落とす。

# vs春麗

サマーソルトを相討ちにされないタイミ ングをつかむこと。

### vsザンギエフ

足払い+跳んだらサマーソルトの典型。

# vs**ダルシム** アドリブで。

vsバイソン



跳んできたらサマーソルトで落とせ



あらゆる攻撃が強力。死角はない?



腹でつぶせ

足払い+サマーソルト。

# vsバルログ

サマーソルトを相打ちにされないように。 バック転は止まった瞬間に投げる。

### vsサガット

アドリブで。

# vsベガ

空中投げは確実に。飛び込みはサマーソルトで落とさずアッパーで。

# 本田 日本の国技は最強だ \*\*\*\*

飛び道具に弱いがスーパー頭突きと張り 手は強力。設定は中パンチ+中キック。 vsリュウ

波動拳を跳び込んで腹。間合いが命か。

### vs本田

百裂張り手のみ。

### vsブランカ

跳んできたら頭突き。隙を見て投げる。 vsガイル

跳んだら頭突き。へたに足を出さない。 vs**ケン** 

危ないことはしないように。

### vs春萬

跳んできたら引き付けて頭突き。スピニングバードはしゃがみパンチ。

# vsザンギエフ

百裂張り手のみ。または頭突きのみ。 vsダルシム

スライディングは腹でつぶし,足払い。 vs**バイソン** 



とりあえず百裂張り手

跳んだら頭突き。適当にあしらう。 vsバルログ

跳んできたら垂直キック(頭突きも可)。 vsサガット

下タイガーは頭突きで返す。

### vsベガ

跳んできたら中頭突き。寄ってきたら中 頭突き。頭上に跳んだら腹で落とす。

# 

煽り文句の「すべての技を駆使して相手を倒せ」というのは、すべての技を駆使しないと相手は倒せないということだ。2 ボタンではちょっときついところもある。ま、スーパースト II の対C戦に比べればマシかもしれないが (HARDESTモードがいかんのかなあ)。

ストⅡは初めてという方もぜひ、今回の 攻略をもとにノーコンティニュータリア、 ノーミスクリアを目指してみてほしい。

アーケード版でこの作品が出た頃は日本一決定戦などの話題だけでも盛り上がったものだ。海外での人気も高く世界大会という噂まで出てきた。きっと、全キャラを駆使し対戦無敗を誇るドイツの天才少年とか、どんな体勢からでも7つのキャンセル技を繰り出す香港の無敵リュウ使いとか、ヨガカメレオンのまま相手を翻弄するウクライナの超能力少女とかが現れるのではないかとワクワクしていたのだが……、あの話はどうなったのだろうか?

## あとは対戦あるのみか?

微妙な反応やキャラのアルゴリズムなどはほぼそのまま移植されているのがうれしい。難易度設定はなぜか違っているみたいだが……。

「ゲームってのは音だねぇ」というのは昔書いたが、音楽は少しだけ違う気がする。内蔵音源版はまだましか? CompactXVIの内蔵スピーカを前提にしたのではないかと思われるようなイコライジング設定なのでオーディオ機器につないで聞くようなことはやめたほうがいい。あるいは低音を 1/3 くらいにして聞く。

効果音がぺしぺしなのはちょっと悲しい。ボ

リュームを絞ってほとんど音なしでやると結構いいぞ。

まあ,音以外は「よくぞここまで……」というデキ。IOMHz機だと動きがスーパーストIIになってしまうが,IOMHz+ADPCM4.Xでも遊べなくはない速度だからいいか?

| 総合評価   | 0 5   | 10  |
|--------|-------|-----|
| グラフィック | ***** | *** |
| 音楽     | ***** |     |
| 効果音    | ****  |     |
| 移植度    | ****  | *** |

# TREND ANALYSIS



# 1994年1月号のハガキ集計へスト10 最近買って気に入ったソフトは?

| וו ארדעעו | 13 201 177 1821 1711 10     |        | 7,000     |
|-----------|-----------------------------|--------|-----------|
| POINT     | タイトル                        | 発売元    | 発売日       |
| 278       | ストリートファイター『ダッシュ             | カプコン   | '93/11/26 |
| 56        | ドラゴンバスター                    | 電波新聞社  | '93/12/10 |
| 42        | 悪魔城ドラキュラ                    | コナミ    | '93/7/23  |
| 33        | ぶたさん                        | 電波新聞社  | '93/10/29 |
| 19        | 餓狼伝説 2                      | 魔法株式会社 | '93/12/23 |
| 17        | ネメシス'90改                    | SPS    | '93/11/12 |
| 16        | MATIER Ver2.0               | サンワード  | '93/10/20 |
| 16        | コットン                        | EAビクター | '93/9/24  |
| 9         | SX-WINDOW ver.3.0           | シャープ   | '93/3/30  |
| 9         | X68000傑作ゲーム選                | アスキー   | '93/11/12 |
| 8         | クレイジークライマー/<br>クレイジークライマー 2 | 電波新聞社  | '93/8/27  |

新記録達成! 1位のポイントを見てください。10月号「悪魔城ドラキュラ」のポイント数243がとうとう破られました。

発売決定前から、移植希望の声が非常に 高かった「ストリートファイターIIダッシ ユ」ですが、みんなの期待に見事に応えて くれる出来でした。移植の噂がささやかれ 始めてからもう1年以上。前作「ストライ ダー飛竜」の発売がちょうど1年前の11月 27日でしたから、カプコン、満を持しての 登場です。いやがおうでも高まる期待に胸 ふくらませ、理想のものを手に入れられる かどうかの不安におののいていたファンの 皆さんの喜びははかり知れません。やはり プレイは6つボタン, とCPSファイターの 人気も高いようで、しかも2つ購入という 人が続出との話。別売のコネクタ4,000円と 合わせると出費もなかなかですが、それだ け価値ある移植作品だったということでし ょう。今後の票の獲得状況が気になります。 ただ。熱中するあまりか、推薦理由には「い うまでもない」「当然」といったようなもの が多いのは編集部としてはちょっと寂しい ところです。プレイした感想などもお待ち していますね。

で、3カ月間(12月号では集計がお休みだったので実質は4カ月)ダントツだった1 位の座を明け渡してしまった「悪魔城ドラ キュラ」は、3位に転落。2位に入ったのは電波新聞社の「ドラゴンバスター」です。根強い人気のビデオゲームアンソロジーシリーズの第7作め。「ナムコの先見の明が感じられる」との声もあるように、当時としては新鮮なシステムで、その後のゲームへの影響の大きさがうかがえます。しかし、単なる懐かしさではなく、いまプレイしても面白いということが獲得票に結びついているのは、もちろんです。

5 位以下は完全に票が割れてしまいました。そのなかでも注目されるのが魔法株式会社の「餓狼伝説 2」。前作「餓狼伝説」からわずか5 カ月のスピード移植ですが、当初の予定よりも発売を伸ばして内容に検討を加えたとのこと。X68000版オリジナルの四天王対戦や4 つボタンパッドの同梱など、ファンには嬉しいクリスマスプレゼントとなりました。こうなるとやはり次回作も期待、ですよね。

さて、1993年は粒揃いの新作が次々と登場してユーザーを楽しませてくれた年でした。今月号のアンケートはがきはGAME OF THE YEARの投票用紙になっています。各項目の狭いスペースだけではあき足らない人や、自由応募部門などには、官製はがき、封書なども受けつけていますので、熱いご意見を送ってくださいね。

### ウワサのソフトウェア(海外編)

# INDY CAR RACING

PC互換機は、しばらく前から圧倒的なCPUパワーを背景にしてAMIGAに代わり3Dシミュレータ界の盟主の座についている。私は最近までは「AMIGAでもまだまだいける、結局勝つのはセンスのよいシステムデザインを持ったマシンだ」と信じていたのであるが、今度ばかりはその信念も崩れ落ちた。

PC互換機用のINDY CARレーシングシミュレータ「INDY CAR RACING」である。制作はあの「Indianapolis 500: the Simulation」(以下Indy 500)のPAPYRUS。ダイナブックやAMIGA500であれだけ動くソフトを作った連中に486マシンを与えたらこういうものを作るという見本のようなシミュレータである。

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* (とにかく度肝を抜かれるのがそのグラフィック(といっても最近のPC互換機では珍しくもないが)。リアルタイムのテクスチャマッピングにより、実在のインディカーの外観が完璧に再現されている。すべてのドライバーが車体とヘルメットで識別できるといえば、それがどんなレベルのものか想像つくだろうか。車体、路面、壁、どこをとってもテクスチャマップで、およそベタ塗りの面など見あたらない。それでいて完全リアルタイム。さすがに66MHzの486マシンくらいはほしいところがあるが、グラフィックのディテールを最高にしてもストレスなく遊べる。3Dの利点を生かしきって、デモではダイナミックな視点変更で見せる。

音響関係も、メジャーなサウンドボードには 軒並み対応している。「Indy 500」の流れを汲む だけあって、ライバル車のエンジン音もステレ オで鳴り響く。

正しくドライビングシミュレータであるから, ストイックにセッティングを煮詰めてタイムア タックするような遊び方も O K。「インディ=オ ーバル」と思われがちであるが,実際はスーパ







ースピードウェイ(2.5マイルオーバル)やショートオーバル(1マイル),ストリートコース(F-1みたいに曲がりくねったコース)など、いろいろと個性を持ったサーキットを転戦するシリーズである。この「INDY CAR RACING」にもいくつかのコースが入っている。もちろん作り込みは尋常でない。ラグナ・セカに行ってコークスクリューという名物コーナーも走ることができる。

ただひとつ難点を挙げるとすれば、セッティングをうっとうしい階層メニューにしてしまったこと。「Indy 500」では、練習走行中は走りながらセッティングを変えられるという大胆きわまるゲームデザインに感服したものだ。タイムアタックしながらギヤ比やウィング角を変え、ピットストップすることなくセッティングが煮詰められるのがとても気持ちよかったのだ。「WORLD CIRCUIT」の模倣か、それとも日本製ゲームの悪影響か。「INDY CAR RACING」が階層メニューで操作性を大幅に落としてしまったのはいただけない。

アーケードゲームのような専用システムでも



なく、グラフィックワークステーションのようなコストを度外視した高級システムでもなく、そしてAMIGAのような気のきいたグラフィックアーキテクチャでもなく、ほとんどCPUパワーだけが武器といっていい汎用コンピュータの上でこれが実現されていることに時代の流れを感じる。

私は、3DOにこういうソフトが登場してくれることを願っていた。リアルタイムのテクスチャマッピングはこういう用途にはうってつけだ。が、現状を見ているとどうも心配。値段が値段なのだから、ちゃんとオトナでも長く遊べるきちんとしたソフトを出していかないと、勘違いマルチメディアマシンのひとつになりかねないのだ。

ちょうど悪いことに、私はそこそこ高速なDOS/Vマシンを即金で買えるくらいのお金を持っているので、そっちに転んでしまいそうである。「WORLD CIRCUIT」の驚異的に滑らかな動きにも魅かれてしまっているのだ。ああ。 (A.T.)

制作 PAPYRUS 発売 Virgin



# AFTER PEULEW

アーケード版にあった問題点を解消し, X68000用により高い完成度で移植された「コットン」。ゲームの雰囲気,パソコンユーザーを対象にした丁寧な作りもずいぶんとユーザーの心をくすぐったようです。



# コットン

▶こんなゲームがゲームセンターで埋もれていたなんて信じられない。

黒田 博明(24)富山県 ▶キーボードは光るし、サンプリングは使いこなしているし、何回やっても飽きない。 宝福 公司(25)北海道

▶YOU DO!は私の手に負えません。

信太 徹(23)神奈川県

▶ひたすら敵が固い。こいつは「スターフォース」よりハードだ。 伴 武士(22)千葉県 ▶よい、それだけ。でもEASYでもなかなかむずい。 主藤 二裕(25)福岡県 ▶普通の人でも遊べる難易度、ボスの死神などが改良されているところは、よりよいゲームにしようとしているのがわかる。

中村 大輔(25)群馬県 ▶パソコンのゲームソフトらしいオプショ

▶パソコンのゲームソフトらしいオプション対応に好感がもてます。 佐竹 一生(27)福岡県

を刊 一生(27)福岡県

▶EASYなら初心者でもクリア可能(コンティニューすれば)。YOU DO!だと上級者でもクリア不可能(?)という絶妙な難易度設定がいい。 植木 正幸(24)神奈川県

▶最近、「コットン」にハマっています。弟とハイスコアを競っているのですが、私がノーコンティニュークリアを果たすと、弟はアイタタ地蔵を破壊して5,000点稼ぐという荒技を発見したり、の繰り返しです。結局は、いかにティータイムでスペシャルボーナスに成功するかなんですけど。現在のハイスコアは152万点で止まっています(理論的には160万点を超えるはずだけど)。

広瀬 良一(22) 茨城県

▶ハードディスクに対応しているし、あっちこっちにスクロールするし、いっくぽーんだから。 益子 暁(19)東京都
▶エンディングの空中遊泳するコットンを見てさらに感激しました。





奥村 真明(20)千葉県

▶う~む、湯飲みが予約特典だと知ったのは発売日(涙)。 井村 英二(22)滋賀県 ▶なんといっても地面に当たっても死なない! 私はこんなシューティングゲームを待っていた。こう書くと、普段どんな死に方をしているか一発でわかってしまう。どじな私。 池田 譲太(25)大阪府

▶キャラクターが最高。でこぼこ漫才みたいなやりとりが好き。

高橋 竜次(24)青森県

▶かなりいい出来。アーケード版は知らないけど、すごく面白い。

松本 勝正(19)富山県

▶ビッグでグレイトだから。

河合 竜次(19)岐阜県 ▶ゲーム自体もいいし、スコアが記録されるなど細かい気配りがいいと思う。

鈴木 正人(22)埼玉県

▶かわいいです。でもかわいいゲームはみんな難しいですね。蓮池 香子(19)福島県 ▶ストーリーがゆかいで面白い。

寺本 公昭(25)熊本県

▶もう1カ月もハマり続けています。

美崎 善之(23)大阪府



▶キャラクターとゲーム難易度とのアンバランスがいい。 小川 毅(20)埼玉県 ▶アーケード版では、なかなか先に進めなかったけど、X68000版は遊びやすくなって結構先の面までいけるのがいい。まだ、ラストまではいってないけど。

中島 剛(30)福岡県
▶素晴らしい完成度。久びさにクリアする
までプレイしました。堀 幸司(24)福岡県
▶久びさに手応えのあるゲームだと思った。

田所 広行(20) 茨城県

▶関係ないけど、コットンを買うとき店員 さんはHゲームだと思っていたようだった。 むう。さて、HARDモードはそれなりに難 しいけど、EASYならばそれほどでもなく 1,2回コンティニューすれば、エンディング まで見れてしまう。実際、「出たな!! ツイ ンビー」と同じようにソフトはよくできて いるけど、すぐにエンディングが見れちゃって空しい病にしばらくかかってしまいま した。また、何回コンティニューしてもハ イスコアはハイスコアだし、う~ん。

及川 剛(22)神奈川県 ▶グラフィックの美しさといい,難易度と いい,出来自体もすべてよし。

今井 彰彦(28)大阪府 ▶いい意味でX68000用にアレンジされて いる(基板よりいいと思う)。

山之内 毅(23)福岡県
▶シューティングゲームの王道をいく単純
さとバランスのよさ。努力すれば1コイン







クリアできる難易度は2重丸。

佐藤 貴是(22)神奈川県 ▶アーケード版より面白い。エンディング (スタッフロール)があるのもいい。

松井 博明(23)群馬県

▶キャラクターがとってもいいです。でも 難しい。 田中 和博(18)熊本県 ▶何度もプレイしようという気にさせる適 度な難易度がいい。久保田 学(24)愛知県 ▶ゲームセンターでやり込む前に姿を消し てしまい残念に思っていたので、X68000用 に発売されて嬉しい! 面白いけど難しい。

大塚 正宏(20)千葉県

▶アーケード版より操作がやりやすくていいぞ~。 石田 伯仁(20)神奈川県 ▶ゲーム構成がいい。音楽に合わせて光りまくるキーLEDは面白い。

松原 直人(34)福岡県

▶休んでぽん,がいい。



吉川 和男(22)東京都

▶全体的にバランスもいいし,なによりも雰囲気がよい。 青木 謙(19)神奈川県 ▶やはり,いっくぽ〜んでしょう。踊るキーLEDも驚いた。 金子 卓司(19)新潟県 ▶オリジナル (アーケード版)より面白いから。 新井 雄一郎(19)宮城県

▶可愛さ余って難しさ100倍!

大平 浩貴(20)埼玉県

▶よくしゃべるし、グラフィックやアニメーションもきれいです。

小池 克博(23)山梨県
▶ただひたすらに撃ちまくる爽快感がたまらなくいいね。みょ~なノリのビジュアルも、おちゃめなPCMも雰囲気作りも僕の趣味に合っているようだし、遊んでいて非常に楽しい。EASYだとなんの気なしに遊べるので、暇があるとちょくちょく立ち上げてしまうんだよね。スコア稼ぎとかもかなり細かく随所にちりばめられているため、マニア受けもいいのだろう(個人的にはあまりこだわらないけど)。やっぱりシューティングゲームはこうでなくちゃ、と気に入っている作品だ。 (浜崎正哉)



# THE USER'S WORKS

DarkElf

今回はゲームではなく、ゲームを作成するためのシステムを紹介する。アドベンチャーゲームやロールプレイングゲームを作成するための言語とシステムツール群だ。68ページの豪華マニュアルも付属している。

でーすれシリーズやPメーカーでお馴染 みのT&H PROJECTS豊中支部からアド ベンチャーゲーム記述言語が発表された。

それまでこのサークルで使用していたロールプレイングゲーム用のイベント記述言語ELF(Event Language 1st.)に対して、アドベンチャーゲームの複雑なシナリオ管理に耐えられるようにすべくC言語ライクな言語仕様を取り入れ、「スパゲティプログラムにも対応できる」ようにしたのが今回のDarkElf (Deep Adventure's Regular Kernel of ELF) ということになる。

これさえあればなんの苦労もなくアドベンチャーゲームができる……というものではないが、マニュアルでは言語仕様以前にアドベンチャーゲームの作り方を手順を追って解説しているので、それを参考にすれば比較的簡単にアドベンチャーゲームが作成できる。

プログラミングの知識は、多少はあったほうがいいが、たいした問題ではない。ちゃんとシナリオを組んで、グラフィックを揃えて、音楽を用意して……という下地が揃ってさえいれば、シナリオどおりにそれらの関係を記述していくだけで完結したゲームの実行ファイルを作成してくれる。

DarkElfはコンパイラである。テキスト でソースを書き、コンパイルして使用する ことになる。

ソースファイルはC言語のものと似ているが、ポインタや構造体といった複雑なデータ構造は現れないのでX-BASICしか使ったことのない人でもあまりとまどうこと





はないだろう。

特徴としては、

C言語ライクな制御構造

シーン管理ができる

コマンドメニュー管理ができる ということだろうか。フラグなどの扱いは 通常の言語の変数とさして違いはない。

シーン管理は当然の機能だろう。Dark Elfでは1場面にあたる「カット」とそれをまとめた「シーン」の2つでシナリオの流れを管理している。

シーンごとにメニュー項目を記述しておくことによって、自動的にメニュー表示と 入力処理、それにともなう各種処理の振り 分けを行える。

ただし、メッセージやグラフィックは番号で管理されているので、事前に十分な基本設計を行っておくことが必要である。

基本言語仕様と出力関係は分離されており、表示その他の機能は外部関数によって 実現される(ちなみに入力部分は言語仕様 に取り込まれている)。

関数にはさまざまなものが用意されているのだが、超初級10関数が用意されているので最初はそれだけを把握しておけばいいだろう。

超初級といっても、簡単なアドベンチャーゲームやデジタルコミックの類はこれだけで間に合うくらいの機能は備えている。





各関数は超初級,初級,準中級,中級, 準上級,上級,最上級といった区分分けされている。ちなみに最上級はメモリ確保な どの関数だ。

サンプルゲームが2種類入っているので、 それらのソースファイルを参考にするとよ いだろう。

X68000/X68030に対応でメディアは5 インチと3.5インチフロッピーディスク版 が用意されている。

このソフトを入手希望の方は,宛名シール,2,000円分の無記名定額小為替(送料込み),別紙にソフト名(必ず)とメディア種類を明記したものを同封して下記住所まで郵便で連絡してほしい。

〒560 大阪府豊中市本町8-6-28

T&H PROJECTS 豊中支部 前川 滋 プログラムの例



の基礎をテーマとしてみた。

プログラミングをするうえで、グラフィック資源 を使うだけではなく、コンピュータを使うために は、その資源に対する知識が要求される。かとい って、カスタムICがどうのこうの……というよう なレベルまでは必要なく、そのハードによってな にができるかを知っているだけでいい。

さらに、使おうとする言語がそれらのハードウェ アのどこまでサポートしているかも把握しておこ う。それらの要素を知ることによって、初めてど のようにして目的のものを作り上げていくかを考 えられるのだ。

もちろん、それぞれの言語には特性があり、向き 不向きは当然ある。特にX-BASICでは、実行速 度の面でかなりのハンデを背負っている。しかし, X-BASICに合ったプログラミング, つまり, 言 語仕様からプログラムの仕様を考えるというアプ ローチもあっていいのではないだろうか。

限界だ、とすぐにあきらめずに、視点を変えてプ ログラミングに望んでみよう。きっと、実現可能 な方法がどこかに隠れているはずだ。

# CONTENTS

| 44 | 基本事項のおさらい<br>X-BASICに触れてみる···································· |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 46 | ディザリングに排戦<br>X68000による色の表現吉田 泉                                 |
| 50 | スプライト基本知識のまとめ<br>X-BASICで学ぶスプライト・BG朝倉祐二                        |
| 54 | プログラミングに触れてみよう<br>マンデルブロ集合を描く柴田 淳                              |
| 59 | 雪景色を楽しむための<br>お手軽降雪シミュレータ丹 明彦                                  |
| 62 | これがフラクタル圧縮だ(嘘)<br>ヒルベルト曲線を利用した画像圧縮の試み…丹 明彦                     |
| 64 | X-BASICで3Dブロック崩し<br>ショートプロのテクニックを盗め古村 聡                        |

# 基本事項のおさらい

# X-BASICに触れてみる

Hamazaki Masaya 浜崎 正哉

X-BASICへの思い入れタップリの浜崎氏が贈る簡単なプログラミングの話から、X-BASICをおさらいしてみましょう。欠点もいろいろあるX-BASICですが、まずは、ちょっとでもいいから触ってみませんか?

# プログラミングって?

- 10 PRINT "HELLO"
- 20 GOTO 10

さあ、このプログラムはなにをするプログラムだろうか。Oh!Xの読者に対して思いっきりバカにした質問だが、もしも、わからない人がいたならさっそくX-BASICを立ち上げて実行し、マニュアルをめくって上記のリストにある命令を確認してほしい。ごく基本のお遊びプログラムということで誰しも一度は実行した覚えがあるだろう。導入部にありがちなサンプルなのでこれ以上解説せずに、次のリストを紹介する。

- 10 INT I, ANS=0
- 20 FOR I=0 TO 10
- 30 ANS=ANS+I
- 40 NEXT

いわゆる、0~10までの数を足していくプログラムだ。これも先ほどのリストと同様に自分の目で確認してもらいたい。特に、FOR~NEXTループの制御命令がどういったものかを理解するのが重要だ。では、このリストで求めた結果を表示するように

してみよう。

これも特に問題はない。最初のリストで 出てきたPRINT命令を使えばすむことだ。 つまり、

50 PRINT ANS

と1行追加すれば求めた結果が画面に現れる。

ではこれをさらに拡張していく。今度は、0~任意の数までの和を求めるようにする。そのためには、キーボードから数値を入力する必要があるのは明白だ。再び、マニュアルをめくって適当な命令がないか探してみよう。

すると、任意の数値を入力することができるINPUT命令を見つけられるはずだ。 で、新しく追加して完成したリストが、

- 10 INT I,ANS=0.E
- 20 INPUT E
- 30 FOR I=0 TO E
- 40 ANS=ANS+I
- 50 NEXT
- 60 PRINT ANS

以上のようになる。FOR命令の最終値が入力した数値になっているところに注目してもらいたい。

さらに、任意の数 ~任意の数までの和 を求めるプログラム にしてみる。これは INPUT文を1行加 えて、その入力した 値を30行にあるFOR 命令の初期値にすれ ばいい。追加、変更 は以下のとおり。

10 INT I,ANS =0,E,S

15 INPUT S

30 FOR I=S T O E

これも問題を解決

するまでに時間はかからないだろう。

ところが、ここで開始値と終了値を逆転して入力した場合はどのようになるだろうか。すでにお気づきの方もいるだろうが、このままでは入力を間違うと正しい結果は得られない。新たに、

# 開始值<終了值

となるような条件を満たしているかの判定を行う必要がある。判定を行うための命令は、もちろんIF文だ。これもマニュアルをめくって命令の仕様を確認してみよう。

で、条件が満たされない場合は、入力された開始値と終了値を入れ替える処理も加えておかなくてはならない。それらを考慮すると、

11 INT W

27 }

- 25 IF S>E THEN {
- W=S:S=E:E=W

以上のリストを加えれば完成となる。なるべくなら、入力された数値が間違っていたら、自動的に修正されたことをメッセージで表示するとさらに親切かもしれない。これは、必要に応じて各自つけ加えるといいだろう。

ということで、急ぎ足でプログラミングの基礎の基礎+マニュアルの基礎編レベルの話をさらりと解説した。特に問題なく読みこなせたらしめたもの。ざらなる応用に向けてリストをいじくって遊んでみてほしい。

# 

X-BASIC起動画面

# もっと楽しく

さて、いくら基礎的なこととはいえ、さすがに、0~10の数の和を求めるだけでは面白くない。実際、書いている僕としてもつまらないので、ちょっとゲーム寄りの話へもっていこう。

皆さんご承知のとおり、X68000には多彩な画面モードに65536色の表現力をもつグ

ラフィック, スプライト, ビットマップの テキスト画面まで用意されている。もちろ ん, X-BASICでそれらのおいしい機能を 簡単に利用する命令がある (これは、マニ ュアルをぱらぱらめくっているだけで容易 に確認できるだろう)。

実際に、ゲーム、そしてツールを作ろう とするとこれらの機能のありがたみが非常 によくわかる。グラフを描くなら、やはり 解像度が欲しいので768×512ドットモード を使う。ゲームなどでは多画面モードが重 宝する。グラフィックを描きたいなら、豊 富な色数+適度な解像度の512×512ドット モードがいい。

特にゲームでは、スプライトなる非常に 便利なキャラクター表示をするためのハー ドウェアまでサポートされているから、嬉 しいったらありゃしない。現に、(で)のシ ョートプロぱーていでは、X-BASICのみ を使ったゲームが多数発表されているし, 使い勝手は悪くないはず。

やる気があれば, 実行速度を補うための テクニックのひとつであるパレットアニメ ーションを駆使した, 3Dタイプのゲームま で作ることができるしね。

サポートしていない機能も、ユーザーに そのオリジナル関数の作成方法まで公開さ れており、やろうと思えばなんだってでき る気がするという、ちょっとだけ考えると 非常に頼もしい仕様だ (深く考えて突っ込 んではいけない)。

# そして、壁にぶつかる

さんざん持ち上げるだけ持ち上げといて 落とすのもなんだが、やはりX-BASICに も欠点はいろいろとある。

僕自身, あまり言語仕様などに精通して いるわけではないので断定するのは危険か もしれないが、確かにプログラミングの入 門にX-BASICは適している (理由はひと 昔前にいわれていたのと同じ)。

しかし、慣れやすいぶん、というわけで もないだろうが、すぐに限界が見えてしま うのだ。理由は簡単。ある程度プログラミ ングに慣れてくると、すぐに作成している プログラムが肥大化する。

しかも、欲が出て「あれもやりたい、こ れもやりたい」となるだろう。するとあっ という間にX-BASICだけでできる範囲を 超えてしまうのだ。

そこで、少ない家計でやり繰りする主婦 の気持ちになってしつこく使い続けると, また、さらに先が見えてくるのだが、たい



ていの人はそこまでたどり着かない。いや はや残念。

# やっぱり愛……だね

以前にも何回か書いているように、僕は 基本的にアセンブラ人間だ。それでもなに かちょっとしたものを作ろうとすると、必 ずX-BASICを立ち上げる。ついつい手がX -BASICを欲しがってしまう。ここまでく ると、便利だからとかX-BASICでしかで きないから、という次元を超えてしまって いると思う。

### 図 X-BASICのシステム構成

できの悪い子ほどかわいいとまではいわ ないが、ほとんど、幼少期に肌身離さず持 ち歩いていたクマのぬいぐるみみたいな感 覚だろう。なにしろBASICに対する愛着 は、人並外れたものがあるはずだから(で なかったら説明がつかない)。

現在X-BASICを嫌っている人も、もう 少し、X-BASICの立場になって使ってみ ると仲よくなれるかもしれない。

でもね、シャープさん。ええかげんバー ジョンアップしてくれないかなあ。いまさ らBASICなんて……などと考えられるの はちょっと悲しいぞ。

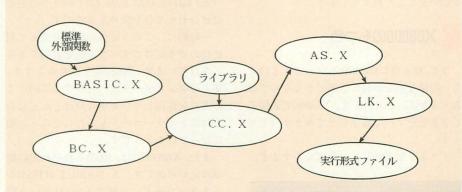

X68000の標準的な機能をひととおりサポートしているX-BASIC。言語仕様自体はC言語にコンバ ートできるという利点をもつ優秀な面もあるが、あくまで標準的な機能というところがくせもので、 使えても損はないおいしい機能をサポートする命令がない、というのはなんともなさけない。特に 半透明に代表されるグラフィック機能のサポートなど、変なところで抜けている(ファイル関係も 弱いしね)。やっぱり,グラフィック,テキスト,スプライトのプライオリティの変更ぐらいはサポ ートしてほしかったね。これらは、外部関数で拡張すればすむことだが、もう少し、標準でかゆい ところに手が届く命令が拡充されるだけでも、かなり使い勝手がよくなると思うのだが。いずれ行 うかもしれないバージョンアップのときには、ライブラリの充実に期待したい(もちろんスピード アップもね)。

# ディザリングに挑戦

# X68000による色の表現

# Yoshida Izumi 吉田 泉

X68000で使える色はどんな色? ということで、グラフィックの基本である色の話をします。65536色の表現力から、簡単な誤差拡散法のプログラムを紹介して、疑似的な多色表現を実践してみます。

技術の進歩は早いもので、X68000が発表された当時、ほかのパソコンではそうそう真似のできなかった65536色同時発色も、最近ではほんの数万円の出費で手に入るフレームバッファで、フルカラー表示ができるようになりました。

しかし、それらのボード類はほとんど Windowsや専用ソフト専用で仕様の公開 もなく、とてもユーザーがプログラムを作って直接操作できるようなものではありません。その点、X68000のグラフィックで 65536色同時発色が標準装備、というのは意義のあることでしょう。X68000があれば、誰でもほんのわずかなプログラムの知識さえあれば自由に操ることができるのですから (ちょっと大袈裟かな)。

このX68000にあるせっかくの機能を使わないテはありません。さあ、あなたもさまざまな色を自分でX68000に表示させてみましょう。そのときにはX-BASICがお手伝いをしてくれるでしょう。

# X68000のもつ色

さて、ひと口に65536色といってもどのくらいの量なのか容易に想像できるものではありません。とりあえず、X68000で表現のできる色をすべて表示させてみます(リスト1)。

リスト1を実行して、しばらくすると、



これが65536色のすべてを表示したところ

なにやら画面の真ん中に変わった模様が表示されたことでしょう。この模様の中にはどれひとつとして同じ色はありません。もしも画面モードが256×256ドットだったら画面一杯を違う色で塗り潰せてしまう量です(画面モードについては、X-BASICユーザーズリファレンスのscreen命令の項に詳しい説明があるのでそちらを参照してください)。

今回は数ある画面モードの中でも最も豪華(?)な、 $512 \times 512$ ドット、65536色モードを扱っていくことにします(screen命令でいうならば、screen 1,3,1,1のモードですね)。

なおリスト1は単にすべての色をカラーコード順に並べて表示しているだけです。 色を表す方法に光の3原色を用いるRGB式というのがありますが、この模様がその順番に並んでいるのがわかるでしょうか? RGB式というのはその名のとおり、Red(赤) Green(緑) Blue(青)の3つの色を混ぜ合わせて色を決める方式です。

一般的に、この3原色の配分を変えて混ぜ合わせるだけですべての色を表現できるとされています。X68000をはじめとする、多くのコンピュータはハードウェア的にこの方式を採用している場合がほとんどなので自然とカラーコードもそれにならった順になっているようです。

また、X68000では、RGBそれぞれ32段階の設定が可能です。X-BASICではRGBからカラーコードに変換するrgb()という関数がありますが、緑の値を2048倍、赤の値

# リスト1

```
10 screen 1,3,1,1:console ,,1:wipe()
20 int x,y,c
30 /*
40 c=0
50 for y=0 to 255
60 for x=0 to 255
70 pset(x+128,y+128,c)
80 c=c+1
90 next
100 next
```

を64倍, 青の値を2倍したものを足し合わせることで同じことができることからもそれがわかります。

# もうひとつの色, HSV

さて、せっかくたくさんの色を表示させてもこれだけではちょっと芸がありませんね。また別の方法で色を表示させてみましょう (リスト2)。

なにやら円がいろいろな色で表示されています。これらの色はHSV方式(色相,飽和度,明度)で並んでいます。もっともS(飽和度)は変えていませんが。さて,現れた画面を見れば、V(明度)が円の中央から外に向かって大きくなるのはすぐにわかるでしょう。あとの色相は円の下側から反時計回りに増加する順に並んでいます。このことから、最初の色相は赤で、増加していくに従って紫、青、水色~に変化し、また赤に戻ってくるのがわかります。

なお、この方式はテレビ放送などに用いられています。まあ、過去の白黒放送と互換性をもたせるためにそうせざるをえなかったのですが。白黒放送では明度しか使っておらず、新しくカラー放送を行う際、その信号をまったく変えずに色をつけないと白黒テレビでカラー放送が受信できない、というような問題が出てきてしまうからなんです。

このとき、なにを血迷ったかカラー放送にまったく違った方法、たとえばRGB方式などを利用していれば、テレビで色垂れなどが発生しないようにできたのですが、互換性の問題を考えるとどだい無理な話ですね。超豪華な白黒テレビを買った人たちが怒ってしまいますから。と、余談はこのくらいにして、つまり、テレビなどについている色合い調節ツマミが色相に相当したりします。

プログラムとしては特に変わったことはしていません。140行で円を表示するために三角関数を使っています。三角関数なんてわからないよ〜、なんて声が聞こえそうですが、CGで使うぶんには角度と距離で点の位置を指定するようなもの、と思っていれば十分です。

角度は真下を 0 ,反時計回りに増加していき 1 周したところ(360 度回ったところ)で  $2\pi$ ,X-BASICでは pi()×2 になります。これは,80行にありますね。そしてsin,cosがそれぞれX,Y 座標になります。このままだと中心からの距離が 1 なので中心から離れたぶんだけ値を倍します。

140行ではjを 0 または63から127まで増加させて中心から外側に向かって扇型を描いています。このとき、明度を変化させているので中心のほうが暗い円が描かれるわけですね。130行でHSVの値をX68000のカラーコードに変換しています。説明の必要もないほどまったくそのままですね。このhsv関数の第2引数である31を減らすと、円全体の飽和度が上がり、だんだん白っぱくなっていきます。いろいろ値を変えて試してみましょう。

ところで、以上の掲載したプログラムたちはとっても遅いんです。ある程度は高速化(?)のようなことはしてあるのですが、X-BASICはやはり単純ループが苦手のようです(プログラムが悪い、とはいわないでね)。というわけで、BC(X-BASICからC言語に変換するツール。XCに付属)の使用をお勧めします。

CC/W~.BAS

でコンパイルも問題なくできますしね。ま あ、X-BASICで作業させてお風呂にでも 入ってきてもいいのですが。

# 65536色は多いか、少ないか

さて、先ほどX68000では65536色も(?) 使用できる、と書きましたが65536色という のは十分な色数なんでしょうか。



素直にグラデーションをかけてみた

まず、普通のCGなどでは65536色のすべて使ったものなんてお目にかかれませんよね。でも、各色、RGBごとに32階調ではちょっと不満があるでしょう。512×512ドットモードで画面一杯のグラデーションをかけたら、ひとつの色で16ドットも取ってしまいます。

これではあまりきれいなグラデーションとはいいがたいですね。そこで、まずは X68000に意地悪なグラデーションを表示 させてみましょう(リスト3)。

あらら、プログラムを作った私でもがっかりするくらい予想以上に汚いグラデーション(?)ですね。このプログラムは40~70行で4隅の色をRGBごとに256階調で指定して、その間を滑らかに(?)つなごうというものです。色の指定がRGBごとに256階調、つまり、色の計算は256の3乗、16777216色でしています。いわゆる内部フルカラーというやつですね。この場合では右上を橙色(C1)、左上を黄緑色(C2)、右下を白(C3)、左下を黒(C4)にしています。なんでこんな配置にしたかというと、以前私が絵画の先生に、絵の具を使う練習のためこんなものを描けといわれて苦労した経験があるからです。はは。

ではプログラムを見ていきましょう。まず170行までは単に2 重のループで画面一杯に点を打っているだけです。180行からのget\_color関数がミソ(というほどでもないか)ですね。

200~220行で各色をかけ合わせています。ここで、RGBそれぞれで 4 隅との距離に比例した色を計算しています。261161と



もうひとつの色, HSV

いうのは511の2乗で、なんのことはない、511で2回割り算をする代わりです。そして230~250行で減色しています。ここでは単に、RGBそれぞれの最下位ビットを削っているだけですね。おかげでプログラムは簡単に作れますが、表示される色がRGBごとに境界線がわかるほど情けないものとなってしまいました。

ちなみに内部フルカラーで各色256階調と設定したのは、一般的にそれ以上の色が、 普通の人には区別できないらしいからです。 まあ、世の中には普通でない人も多く見かけますので、もっと色が欲しい人はいるか もしれませんが。

### リストロ

```
10 screen 1,3,1,1:console ,,0:wipe()
20 /*
30 int hu, va
40 int i, j, c, s
50 float r
70 for i=0 to 2000
     r=i*pi()*2/2000
80
     hu=i*191/2000#
90
      if i mod 2 =0 then s=0 else s=63
      for j=s to 127
110
        va=j/4
120
130
        c=hsv(hu,31,va)
        pset(\sin(r)*j+256,\cos(r)*j+256,c)
140
150
     next
160 next
```

```
10 screen 1,3,1,1:console ,,0:wipe()
 20 /*
    int x, y
 40 int clr=255, clg=127, clb=0
50 int c2r=0,c2g=255,c2b=127
60 int c3r=255,c3g=255,c3b=255
    int c4r=0,c4g=0,c4b=0
 80 int c
 90 /*
   for y=0 to 511
110
       for x=0 to 511
         c=get color( x,y )
120
         pset(x,y,c)
      next
140
150 next
160 end
170
180 func get_color( x;int,y;int )
190 int cr,cg,cb,c
200 cr=((c1r*x+c2r*(511-x))*(511-y)+(c3r*x+c4r*(511-x))*y)/261161
210 cg=((c1g*x+c2g*(511-x))*(511-y)+(c3g*x+c4g*(511-x))*y)/261161 220 cb=((c1b*x+c2b*(511-x))*(511-y)+(c3b*x+c4b*(511-x))*y)/261161
230 cr=cr/8
240 cg=cg/8
250 cb=cb/8
260 c=rgb(cr,cg,cb)
270 return(c)
280 endfunc
```



# 擬似的な多色化

昔のパソコンでは8色カラーが当たり前でした。そして、ユーザーは当然それで満足せずになんとかして少ない色数で、多くの色を再現できないかと試行錯誤を繰り返してきました。

X-BASICにはサポートされていませんが、X1にあった強力なタイリングペイントなどがその代表格ですね。この方法は違う色を交互、または特定のパターンで並べ、離れて見ると違う色に見えるといったものです。この技術の進歩(?)のおかげで、現在、PC-9801などで、とても16色とは思えないようなグラフィックが多数あります。

しかし、この方法も、あらかじめタイリングを行うことを前提にした絵でなければ

# 輝度ビット

本文でも触れているとおり、X68000の65536 色モードは、RGB各32階調の表現が可能です。 32階調というと、5 桁の 2 進数で表現できます ね。で、65536色モードのときは、1 ドットごと に1 ワード(16ビット)使われ、

ビット 15~12 11~6 5~1 0 G R B 以上のようなビット構成になっています。

しかし、このままでは1ビット余ってしまいます。この残りのビットがどんな機能をもっているかというと、0ビット目は輝度ビットといわれ、階調を半段階上げるという役割をもっているのです。

この半段階というのが、結構扱いづらいもので、市販のアプリケーションは、輝度ビットをワークとして使うことが多いようです。実際に「Z's STAFF」や「MATIER」は、輝度ビットをマスク情報として利用しています。

あまりきれいになりません。

そこで、ここでは単なる減色に向いている別の方法、ディザ法をやってみることに しましょう。

# ディザ法 (dither method)

階調の多い画像を減色すると、リスト3で表示されるような、元の画像にはないはずの輪郭線が出てきます。これは偽の輪郭線といわれます。そこで雑音(というか、ノイズ)を加えて、その輪郭線を目立たなくする方法をディザ法(dither method)といいます。ディザ法にはパターンや、誤差拡散法などがあるのですが、ここでは最もアルゴリズムの簡単な誤差拡散法を扱っていくことにします。

まず、誤差拡散法のアルゴリズムについ て簡単に説明しましょう。

画面などに点を打つ場合に、ハードウェ アなどの制限により出力すべきデータと違 う値を出力せざるをえません。そのときに、 出力すべきデータと実際の出力したデータ の間に発生する差を誤差といいます。

そして、その誤差をある適当な規則により問りの点に割り振っていくのです(図1)。そのあとに出てくるデータも同じように処理していくことによって、結果として全体ではすべての誤差を吸収できることになります。

# ディザ法の実行

先のプログラムにおいて、誤差拡散法により処理を行ったものがリスト 4 のプログラムです。

実行してみると確かにリスト3よりも多少はきれいなグラデーションになっている のがわかると思います。

まず、100~110行ですが、これは次のラインへ拡散すべき誤差と、前の行から拡散されてきた行を入れる配列を宣言しています。120行では同様に次の(X方向)ドットへ拡散する誤差と前のドットから拡散されてきた誤差を入れる変数を定義しています。最初のラインは前のラインからの誤差は当然ないので、150行からは、配列をクリアしてます。

実際の誤差拡散の処理は340行から始まっています。まず始めにそれぞれの色を算出する部分は前と変わりませんが、その色に、前のラインと前のドットの誤差を加えています。そのあと、これから打つ点の誤差を取っています。ここでは削られるべき最下位ビットを余りとして求めています(380行から)。

そのあと、450行から各色ごとに誤差を問りのドットに拡散するように各変数に割り振っていきます。割り振りかたは、130行で宣言している配列erの内容によって振り分けられます。実数演算をして各ドットに数%ずつ割り振るのが本当なのですが、そん

図 ]





誤差拡散法によるディザリング

なことをしたら誤差を格納する変数が膨大 になりますし、だいいち、速度が遅すぎま す。そこでここではif文により、誤差の量に 合わせて右,下,左下の優先順位で誤差を 割り振っていきます (図2)。

# ディザ法の結果

以上のように、ディザ法を実行すること で、多少は色数を疑似的に増加させること ができるのですが、プログラムの結果から 見ても今回のディザ法は、まだまだ十分で あるとはいえませんね。

ほかにも、パターンによる拡散を使った ディザ法とか (4×4ドットのパターンが一 般的)を用いるとかすれば確実に偽の境界 線を隠しやすくなります。もしくは、それ よりも今回の方法で, きちんと実数演算し, きちんと誤差を拡散してもかなりの改善が 望めるでしょう。

でも、今回の場合はどちらかといえば用 意したグラデーションが広すぎたから、と 逃げておきましょうか。普通の場合はこれ で十分と思いますけれども。

# 見せかけの色

以上, X68000がもつ色はどんな色。てな 具合で解説をしてみました。確かに65536色 を数としてみるとそれほど不足はありませ んが、やはり、RGB16ビット、32階調では 不満が残ります。現在のグラフィック環境 で標準となっているフルカラー画像を見て しまうとうらやましいかぎりですね。

PC-9801などの世界でも長らく君臨して いた16色タイルパターン文化から脱出しよ うとしていますし、コンシューマ機の世界 ですらフルカラーが標準となってきている このご時世。

せっかく, AV機能がウリとして登場し たX68000なんですからがんばって進化し てもらいたいものです。贅沢をいえば、標 準で使えるとさらにいいんですけどね。

```
10 screen 1,3,1,1:console ,,0:wipe()
   20
      int x,y,
      int c1r=255,c1g=127,c1b=0
int c2r=0,c2g=255,c2b=127
   10
   50
   60 int c3r=255,c3g=255,c3b=255
   70 int c4r=0,c4g=0,c4b=0
   80 int cr,cg,cb,c
      int cer, ceg, ceb
  100 dim int n_lr(511),n_lg(511),n_lb(511)
110 dim int o_lr(511),o_lg(511),o_lb(511)
      int n_r,n_g,n_b
  150 for i=0 to 511
        n_lr(i)=0
n_lg(i)=0
  160
  170
  180
        n_lb(i)=0
  190 next
  200 for y=0 to 511
  210
        for i=0 to 511
          o_lr(i)=n_lr(i)
o_lg(i)=n_lg(i)
  240
         o_lb(i)=n_lb(i)
        next
  260
        for x=0 to 511
          c=get_color(x,y)
  280
           pset(x,y,c)
  290
        next
  300 next
  310 end
  320
  330 func get_color( x;int,y;int )
340 cr=((clr*x+c2r*(511-x))*(511-y)+(c3r*x+c4r*(511-x))*y)/261161+o_
lr[x]+n r
  350 eg=((e1g*x+c2g*(511-x))*(511-y)+(e3g*x+e4g*(511-x))*y)/261161+o_
lg[x]+n g
  360 cb=((c1b*x+c2b*(511-x))*(511-y)+(c3b*x+c4b*(511-x))*y)/261161+o_
lb[x]+n_b
  370 /*
  380 cer=cr mod 8
  390 ceg=cg mod
  400 ceb=cb mod
  410 cr=cr/8
  420 cg=cg/8
  430 cb=cb/8
  440
  450 if cer<>0 then{
        n_r=er(0,cer)
  460
        if x>0 then n_1r(x-1)=er(1,cer)
  480
                      n_lr(x )=er(2,cer)
  490
  500 if ceg<>0 then{
        n_r=er(0,ceg)
if x>0 then n_lg(x-1)=er(1,ceg)
  520
                      n_{lg(x)} = er(2, ceg)
  540
  550 if ceb()0 then(
        n r=er(0,ceb)
  560
        if x>0 then n_{b(x-1)=er(1,ceb)}
  580
                      n_1b(x) = er(2, ceb)
  590 1
  600
  610 if cr>31 then cr=31
  620 if cg>31 then cg=31
  630 if cb>31 then cb=31
  640 c=rgb(cr,cg,cb)
  650 return(c)
  660 endfunc
```

図2



| 今回のラ | ディザ | 法の拡 | 战散方法 |
|------|-----|-----|------|
|------|-----|-----|------|

| Aの誤差  | 拡散する割合 |   |   |  |
|-------|--------|---|---|--|
| AUI研定 | 1      | 2 | 3 |  |
| 0     | 0      | 0 | 0 |  |
| 1     | -1     | 0 | 0 |  |
| 2     | - 1    | 1 | 0 |  |
| 3     | 2      | 1 | 0 |  |
| 4     | 2      | 2 | 0 |  |
| 5     | 2      | 2 | 1 |  |
| 6     | 3      | 2 | 1 |  |
| 7     | 3      | 3 | 1 |  |

# スプライト基本知識のまとめ

# X-BASICで学ぶスプライト・BG

# Asakura Yuji 朝倉 祐二

一見複雑そうに見えるスプライトも,実は非常に簡単に扱えるのです。マニュアルを読んだだけで挫折してしまった人は,この基本知識を読んでもう一度チャレンジしてみてください。

たとえばシューティングゲームを作るとしましょう。試行錯誤してゲームシステムを決め、キャラクターデザインを終え、プログラム作成の段階になります。ゲームではたくさんのキャラクターが表示されます。普通なら、キャラクターパターンは扱いやすさの点から16×16ドットなどブロック型で定義すると、あるキャラクターに別のキャラクターを重ねて表示するとき、重ね合わせ処理をする必要があります。これをマスク処理といい、ANDとORを組み合わせて処理します。

しかし、ここでマスク処理について詳しく話すつもりはありません。マスク処理はグラフィック画面やテキスト画面にキャラクターを表示する場合に必要な処理ですが、X68000にはスプライト・BGといったキャラクター表示のためのハードウェアが装備されているからです。ですから重ね合わせ処理を考えるケースはよほどのことがないかぎりありません。

スプライト・BGはゲームを作る際にその威力を発揮しますが、読者のなかにはスプライト・BGを使うのは難しいと思っている人がいるかもしれません。ここではX-BASICでスプライト・BGを使うにはなにをすればいいのか、ということを説明していきます。最初にスプライト・BGの機能を説明して、そのあとプログラムが書けるよ



サンプル実行結果

うにスプライト・BGを表示するサンプルプログラムを紹介します。最後まで読んだあなたは、スプライト・BGを難しいとはもう思わないでしょう。

# スプライト・BGってなんだ?

スプライト・BGの特徴を考えてみると,

- ・マスク処理を考える必要がない
- ・画面の書き換えが高速である
- ・水平、垂直反転表示機能がある
- ・BG、スプライト、テキスト、グラフィック画面間で表示優先順位を変更できるなどが挙げられると思います。これらの特徴は、大量かつ高速にキャラクターを表示することが要求されるシューティングゲームなどの作成に、スプライト・BGが非常に適したハードウェアであることを証明しています。

スプライトは表示サイズが768×512以外のとき使うことができます。X68000はスプライトを128プレーンもっていて、1ドット単位で表示位置を指定することができます。キャラクターの表示はプレーンにキャラクターパターンを指定し、そのプレーンをスプライト画面に表示することにより行います。もちろん複数のプレーンに同じパターンを定義することもできます。

さらに1つのパターンには1つのパレットブロックを指定して、ドット単位に16色を表示することができます。ちなみにパレットブロックは16個(パレットブロック0はテキストパレットと共通)ありますので、パレットブロックの指定を変えることにより、画面上には65536色中256色表示することができるのです。

1プレーンに表示できるパターンサイズは表示サイズに関係なく、16×16に固定されていて、プレーン番号が小さいほど表示優先順位が高くなっています。つまり同じ座標に複数のパターンが重なったとしても、

プレーン番号の小さいものが上になるように表示されるということです。

またハードウェアの制約上,水平方向に33個以上のスプライトを表示することはできません。シューティングゲームなんかでキャラクターがたくさん表示されているときに、敵弾がちらついてうっきーな気分になってしまうことがありますよね。あれは水平ライン上に33個以上のスプライトを表示させたときに、一部のスプライトが表示されなくなるために起こる現象です。

そして、スプライトが1プレーンで16×16のパターンを表示するのに対して、BGは 実画面いっぱいにパターンを表示すること ができます。ただし1つのパターンは表示 画面サイズが512×512のときは16×16、 256×256のときは8×8となりますので、 どちらの表示画面サイズでも表示できるパ ターンは縦横32×32個分(実画面では64× 64個分)となっています。

スプライト・BGに表示するキャラクターパターンは、PCGエリアと呼ばれるメモリ領域に記憶されます。PCGエリアはBG画面用エリアと合わせて32Kバイトあり、BGを使用しないときは32KバイトのすべてをPCGエリアとして使用して、256個のパターンを記憶することができます。BGを1面使用するときは後半16Kバイトのうち半分の8Kバイトが、またBGを2面使用するときは後半の16KバイトすべてがBG画面表示用に使われますので、最大登録パターン数はBGを1面使用すると192個、2面使用すると128個と減ってしまいます。

さて、スプライトとBGの用途ですが、何度もいうようにスプライトは1プレーンでは16×16ドットと表示できるサイズが小さいので、たとえば4プレーンをまとめて管理して32×32のキャラクターとして表示することが多いようです。

ただしハードウェアに複数のプレーンを まとめて大きなパターンとして管理する機 能はありませんので、あくまでプログラマ が、ソフトウェアで管理を行ってやる必要 があります。

一方、BGは実画面サイズいっぱいに PCGパターンを表示して、BG画面全体を スクロールさせることができますので、ゲ ームの背景によく使われます。また、画面 の半分以上もあるような巨大キャラを表示 させるときなど、スプライトのもつプレー ン数で足りないときには、固定部分をBGに 表示しておいて、可動部分をスプライトで 表示させるといった合わせ技もあります。

# キャラクターパターンを作ろう

スプライト・BGの表示はキャラクターパ ターンを作ることから始まります。キャラ クターパターンを作るにも人それぞれいろ いろなやり方があるでしょうが、ここでい くつかの方法を紹介しましょう。

### A. SM.Xを使う

いわずとしれた横内威至氏制作のパター ンエディタ。フルアセンブラで組まれたプ ログラムは高速。それだけでなく回転、拡 大機能など機能も充実しています。しかも Oh!Xの過去の付録ディスクに収録された ため当時の読者はわずか800円足らずで手 に入れることができました。ちなみにSM. Xが収録された1992年6月号は現在入手不 可能となっていますから、手に入れるには 友人をあたるか、通信でも始めてX68000ユ ーザーの知り合いを作りましょう。

# B. DEFSPTOOL.BASを使う

X68000のシステムディスクに付属のス プライトパターンエディタ。インタプリタ で使うには処理速度に難点がありますから, コンパイルして使うことをお勧めします。 機能的にはいまいちですが、SAVE機能は X-BASICでそのまま利用できる形でファ イルに出力してくれるので、たまに使わせ てもらっています。

# C. 市販のパターンエディタ, フリーウェ アを利用する

市販のソフトウェアはお金がかかります のであまり勧めませんが、フリーウェアに 図】

スプライト画面の初期化・BGの設定 PCGエリアにパターンを定義 パレットブロックを定義 スプライト・BG画面を表示 スプライトの表示

いいものがあればそれほどお金 もかからないのでいいでしょう。 また最近はX68000用にもフリ ーウェアをディスクに収録した 単行本が多数発行されているよ うなので、それらの中から探し てみるのもいいかもしれません。

### D. 方眼紙に色鉛筆で描く

パターンエディタと呼べるも のを1つももっていなければ、 方眼紙に16×16の四角形を描い てパターンを制作するよりしか たありません。実際に画面で表 示させてみるとイメージが違う ことがあり、また労力もかかり

ますが、退屈な授業中の暇潰しとしてはい いかもしれません。

# スプライト・BGを表示しよう

スプライトを表示するには、大きく分け て図1に示した5つの処理を必要とします。 ここでは図中の5つの処理とそれに対応し たX-BASICでのサンプルプログラムリス トを紹介しますので参考にしてください。 X-BASICの各コマンドのパラメータの意 味までいちいち説明しませんので、わから なければマニュアルで調べてくださいね。

# • 処理 1

### スプライト画面の初期化・BGの設定

スプライトを表示するにはスプライト画 面の初期化を行わなくてはなりません。X-BASICではsp initコマンド一発ですみま す。ただしスプライトは表示画面が768× 512のときは使えませんから、その前にsc reenコマンドを実行して表示画面を512× 512か256×256にしておかなければいけま せん (表1参照)。

またBGを使うにはbg setコマンドを使 います。bg setの説明をマニュアルで見る と"BGにテキストページを割り当てます" といったようなことが書かれています。さ てテキストページってなんでしょう? 前 のほうでBG画面用エリアについて話しま した。BGを使わないときはBG画面用エリ アをPCGエリアに割り当てるので登録で きるパターン数が増えるという話でしたね。 で、テキストページとはそのBG画面用エ リアのことをいいます。テキストページ 0



がBG画面用エリアの前半8Kバイト,テキ ストページ1が後半8Kバイトに対応しま す。X-BASICでBGを使うのにメモリがど のように使われているかということまで知 っておく必要はありませんが、覚えておい て損はありません。

# • 処理 2

# PCGエリアにパターンを定義

PCGエリアにパターンを定義するには sp defコマンドを使います。ドット単位に 0~15のカラーコードの中から任意の1色 を指定します。カラーコードはあとで説明 するパレットブロック中のカラーコードに 対応しますから、1つのパターンで 65536 色中16色を表示することができます。

定義できる最大パターン数はBGの使用 状態によって変わってきます。表示画面サ イズが256×256のときは、スプライトに定 義するパターンサイズとBGに定義するパ ターンサイズが違いますので少し難しくな

# 図2

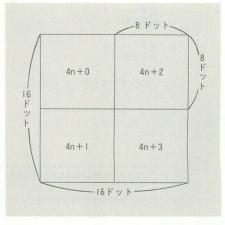

| 表示サイズ   | SP·BG使用可否 | SPパターン | BGパターン | BG表示画面数  |
|---------|-----------|--------|--------|----------|
| 256×256 | 可         | 16×16  | 8 × 8  | 2        |
| 512×512 | 可         | 16×16  | 16×16  | F HEELEN |
| 756×512 | 否         |        |        |          |

っています。図 2 に16×16のパターンを8×8のパターンとして扱うときのイメージを書いておきました。16×16のパターンは,これを縦横に分割して8×8のパターンを4つ含んでいると考えます。左上がBGでのパターン番号0になり、左下がBGでのパターン番号1になります。同様に右上がパターン番号2に,右下がパターン番号3になります。16×16のときのパターン番号をnとすると,同じパターンを8×8で定義するのに指定するパターン番号は図 2 にある計算式によって求めることができます。

ところでBGを2面使ったとしても16×16のパターンを最大128個定義できるということは、8×8のパターンなら512個定義できるんじゃないの? と考えた読者はなかなか鋭い。そのとおりなのですが、BG画面エリア内でパターン番号の指定が8ビット(表現できる範囲が0~255)になっているために、結局使えるパターン数は最大256個となっています。

### • 処理 3

### パレットブロックの定義

パレットブロックには、PCGパターンの設定の中で指定した0~15のカラーコードに対応するパレットコードを定義しておきます。X-BASICではsp\_colorコマンドを使ってパレットブロックを定義します。このパレットコードは65536色の中から選ぶことができます。

パレットブロックは全部で16個ありますが、パレットブロック 0 はテキストパレットと共通のためにsp colorコマンドで変更

### 図日

32768 × V + I6384 × H + 256 × PB + CD

V:通常·······0 垂直反転···I

H:通常……0 水平反転…1

PB:パレットブロック…1~15

CD: パターンコード…… 0~255

することはできません。スプライト・BGの 表示色はPCGパターンに定義したカラー コードと、パレットブロックの組み合わせ によって決まります。

### • 処理 4

# スプライト・BG画面を表示

スプライト・BG画面の表示はsp\_dispコマンドで指定します。sp\_disp(1)でスプライト・BG画面を表示します。スプライト画面を表示しておいて、スプライトの一部、または全部を表示、非表示するにはsp\_on、sp\_offコマンドを使います。BGの表示、非表示はbg\_setコマンドの第3パラメータで指定します。

### • 如理 5

# スプライトの表示

スプライトを表示するコマンドにはsp\_m oveとsp\_setがありますが、sp\_moveコマンドはsp\_setコマンドのパラメータの一部を標準的な値に固定したコマンドですので、ここではsp\_setコマンドのみ説明します。sp\_setコマンドの第4パラメータにはパターンデータを指定します。ここはX-BAS ICのマニュアルにもあるように、図3に示した複数の表示条件を設定する部分です。

アセンブラを知らない人にとってbit(ビット)はわかりづらいでしょうから、図3に第4パラメータの値を求める計算式を紹介します。あとスプライト画面の座標は画面左上が(0,0)ではなく、(16,16)となっていますので注意してください。

# 最後に

さてひととおりスプライト・BGの使い方を説明してきました。なんとなくスプライト・BGが使えるような気持ちになってもらえたのなら嬉しいかぎりです。とりあえずなんでもいいからパターンを定義してスプライト・BGを表示してみてください。

サンプルプログラムは誌面で見るためだけに掲載しているのではありません。わけがわからなくてもいいですからリストを入力して実行してみましょう。うまく動いたらわからないコマンドをマニュアルで調べて、それでパラメータの値を変えて実行してみて結果の違いを理解するのです。

そうやってサンプルプログラムをどんどんいじって、スプライト・BGを自分のものにしていってください。

# スプライトによるアニメーション

ゲームではアニメーションしているキャラクターが少なからずあります。PCGエリアに余裕があればいくつかのアニメーションパターンを定義しておいて順番に表示していけばいいでしょうが、実際には敵キャラクターやBG用のパターンなどもあるのでPCGエリアに余裕があるなんてことは滅多にないはずです。

PCGエリアが足りない場合のアニメーションの方法として、キャラクターを定義しているPCGエリアそのものを高速に書き換える、というものがあります。どれくらい高速にかというと、垂直帰線期間の間に書き換えを終了しないといけません。もしも間に合わないとパターン書き換えの途中で画面に表示されてしまって見苦しいことになります。

高速処理が絶対条件ですから、X-BASICのインタプリタでは無理です。コンパイラにかけるとしてもX-BASICには垂直帰線期間を検出するコマンドがないのでこれもダメです(Cに変換

したソースに手を加えればできないことはないでしょうが)。残された方法としてPCGエリアを書き換えるプログラムを外部関数にしてしまう手があります。これなら速度的にも垂直帰線期間の検出にしても問題はありませんし、それにこういう外部関数があっても面白いんじゃないかな……ということで、このあと(この原稿を書き上げてから)そんな外部関数を作ってみようと思っています。

実は今月のサンプルプログラムで表示するキャラクターは、現在開発を進めているあるゲームの主人公キャラクターで、こいつにピョンビョンと跳ねるアニメーションをさせたいのです。 もしかするとこのゲーム専用の外部関数になってしまうかもしれないけど、さてどうなるこ

ちなみに、今度の付録ディスクまでに完成して収録してもらう予定ですので、楽しみに待っててね。

```
160 /*
170 display_sprite() /* スプライト・BG画面表示
180 /*
190 for i=10 to 20 /* BGの表示
200 for j=10 to 20
210 write_bg(0,i,j,0,0,2,20)
220 write_bg(1,i,j,0,0,3,20)
230 next
240 next
250 /*
260 /* 最後のパラメータはプライオリティの指定
270 /* 0~3まで値を変えて実行してみてください
280 /*
290 write_sprite(0,sp_x ,sp_y ,0,0,1,1,3)
300 write_sprite(1,sp_x+16,sp_y ,0,0,1,2,3)
```

```
write_sprite(2,sp_x ,sp_y+16,0,0,1,3,3)
write_sprite(3,sp_x+16,sp_y+16,0,0,1,4,3)
 320
                                                                            1370
                                                                                       +10,10, 9, 0,
+10,10, 9, 0,
                                                                                                      0,
                                                                                                          0, 0,
                                                                                                                0, 0,
                                                                                                                          0,
 330
                                                                            1380
                                                                                                                      0,
                                                                                                                                       0,
 340
     repeat
                                                                                                                             0.
                                                                                                                                0,
                                                                                                                                    0,
        peat
bg_scroll(0,bg0_x,0) /# BG顧p
bg_scroll(1,bg1_x,0)
bg0_x=bg0_x+1 and 511
bg1_x=bg1_x+2 and 511
if inkey$(0)=" " then {
    while inkey$(0)</"":endwhile
                                                                            1390
                                                                                                      0,
                                                                                                   0,
                                                                                                          0,
                                                                                                             0,
                                                                                                                0,
                                                                                                                   0,
                                                                                                                       0,
 350
                                  /* BG画面スクロール
                                                                                       +10.10.
                                                                            1400
 360
                                                                                               0, 7, 7, 7,
                                                                                                   0,
                                                                                                      0,
                                                                                                          0,
                                                                                                             0,
                                                                                                                       0,
                                                                                                                          0,
                                                                                                                             0,
                                                                                                                0,
                                                                                                                   0,
                                                                            1420
                                                                                            5,
                                                                                                                   0,
                                                                                                         0,
                                                                                                             0,
                                                                                                                   0,
                                                                                                                      0,
                                                                                                                          0,
                                                                                                                             0,
 390
                                                                                                      5,
                                                                                                                0,
                                                                                                                                0,
                                                                            1440
                                                                                        +5,
                                                                                        +5, 5, 7,
+5, 5, 5,
+5, 5, 5,
                                                                                                                      0,
                                                                                                                          0,
                                                                                                                             0,
 410
            repeat:until inkey$(0) <>
                                                                                                            0.
                                                                                                                0,
                                                                                                                   0,
                                                                                                                                0,
                                                                                                                                    0,
                                                                            1460
                                                                                                  5, 5, 0, 0, 0, 0,
6, 3, 0, 0, 0, 0,
     /* ESCが押されるまで繰り返し
until inkeys(0)=chrs(27)
                                                                            1470
1480
                                                                                                                      0,
 430
                                                                                                                          0,
                                                                                                                             0,
                                                                                                                                0.
                                                                                                                                    0.
 440
450
                                                                                                         0,
                                                                                                            0,
                                                                                                                0,
                                                                                                                   0,
                                                                                                                      0,
                                                                                                                                0,
                                                                                        +0, 0,
                                                                                               0,
                                                                                                  0, 0,
                                                                                                                          0,
                                                                                                                             0,
                                                                                        1490
                                                                                                                             0,
     end
                                                                                                                                    0.
                                                                            1500
 460 /*
                                                                                                                                    0,
                                                                                                                             0,
                                                                                                                                0,
                                                                            1510
 480 /* *- スプライト・BG画面の初期化 -*
490 /* *----
                                                                                       500 func init_sprite()
510 /*
                                                                            1550
                                                                           1560
1570
          screen 0,3,1,1:sp_init()
bg_set(0,0,1):bg_set(1,1,1)
 520
530
                                                                            1580
 540 /*
                                                                            1590
     endfunc
                                                                           1600
 sp_def(0,pat0) /* 16×16dotパターン定義
sp_def(1,pat1):sp_def(2,pat2)
sp_def(3,pat3):sp_def(4,pat4)
sp_def(20,pat5,0) /* 8×8dotパターン定義
                                                                           1620
                                                                           1630
1640
1650
610
620
          dim char pat0(255)
dim char pat1(255),pat2(255)
dim char pat3(255),pat4(255)
dim char pat5(63)
                                                                                /*
                                                                           1670 endfunc
 630
                                                                           1680 /*
 640
                                                                           650
 660
       pat0={
 670
                                                                           1720 func set_palet()
1730 int i
           680
 690
                                                                           1740 /*
1750
                                                                                     700
                                                    0,
                                                        0,
                                                           0, 0,
                                                                           1760
                                          0,
 720
            +0,0,
                   0, 0,
                         0,
                             0.
                                0,
                                    0,
                                       0,
                                             0,
                                                 0,
                                                    0,
                                                        0,
                                                           0,
                                                                           1770
                             0,
                                                                           1780
            +0, 0, 0, 0,
+0, 0, 0, 0,
+0, 0, 0, 0,
                         0,
                                   0,
                                       0,
                                          0,
                                                           0,
                             0,
                                0,
                                              0,
                                                 0,
                                                    0,
                                                                           1790
                                                                           1800
                                                                                     for i=0 to 15
 760
                         0.
                             0.
                                0.
                                    0,
                                       0,
                                          0,
                                              0.
                                                    0.
                                                                           1810
                         0,
                                0,
                                       0,
 770
            +0, 0,
                   0,
                             ø,
 780
            +0, 0, 0,
                                   0,
                                          0,
                                             0, 0,
0, 0,
0, 0,
                                                    0,
                                                                           1830 /*
                      0,
                             0,
 790
            +0, 0, 0, 0, 0, +0, 0, 0, 0,
                         0,
                                                                           1840
1850
                                                                                          sp_color(i,col1(i),1)
sp_color(i,col2(i),2)
sp_color(i,col3(i),3)
 800
           0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                                                           0, 0,
 810
                                                                           1860
                                                                           1870
 830
            +0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
                                    0,
                                       0,
                                          0,
                                              0,
                                                 0,
                                                    0,
                                                                           1880 /*
                                                                           1890 endfunc
           1900 /*
1910 /*
 850
 870
                                                                           1920 /* *- スプライト・BG画面を表示 -*
1930 /* *-----
           890
                                                                           1940 func display_sprite()
                                                                           1940 /*
1950 /*
1960 sp_disp(1)
 900
 910
                                                                           1980 endfunc
 930
                                                                           940
 950
 960
970
                                                                           2030 func write_sprite(pl;char,x;int,y;int,v;char,h;char,pb;cha
 980
                                                                          r,cd;char,pr;char)
                                                                          r,cd;char,pr;char)
2040 /*
2040 /*
2050 /* write_sprite(pl,x,y,v,h,pb,cd,pr)
2060 /*
2070 /* pl..プレーン番号
2080 /* x...X座標
2090 /* y...Y座標
2100 /* v...垂直反転(0..しない,1..する)
2110 /* h...ホ平反転(0..しない,1..する)
2120 /* pb..パレットブロック
2130 /* cd..パターンコード
2140 /* pr..プライオリティ
2150 /*
2160 sp_set(pl,x,y,v*32768+h*16384+pt)
2170 /*
 990
1000
       pat2={
1010
            +0, 0, 0, 0, 0, 0,
1020
          1030
                                1040
                                1050
1060
1080
1100
            +1,15,15,15,
                          0.
                             0.
                                0, 0,
                                       0,
                                          0,
                                              0, 0, 0,
                         0, 0,
1110
            +9,15, 9, 0,
                                0, 0,
                                                                                   sp_set(pl,x,y,v*32768+h*16384+pb*256+cd,pr)
          2170 /*
1130
1140
                                                                           1160
                                          0,
1170
           +10,10, 9,
                      0,
                         0,
                             0,
                                0, 0, 0,
                                             0, 0, 0, 0, 0, 0)
       pat3={
+0, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 9, 9,10,10,10,10,10,10,10,10,
                                                                           2230 func write_bg(bg;char,x;int,y;int,v;char,h;char,pb;char,cd
           1200
1210
                                                                          (char)
1220
1240
1250
1260
1270
1280
           0,
                                             0,
1290
1300
1310
                                                                                     bg_put(bg,x,y,v*32768+h*16384+pb*256+cd)
                                                                           2360
                0, 0, 0,
1330
            +0.
                         0.
                             0.
                                0, 0,
                                       0.
                                          0.
                                             0. 0.
                                                    0.
                                                        0.
                                                                           2370 /*
                                                                           2380 endfunc
1350
       pat4= {
```

熊井 保人(23)奈良県

# プログラミングに触れてみよう

# マンデルブロ集合を描く

Shibata Atsushi 柴田 淳

ここでは、非常に単純な式から生み出される摩訶不思議な図形として有名な ジュリア集合、マンデルブロ集合をX-BASICで描きます。その理論をどの ようにしてプログラム化するのかを、じっくり読み取ってください。

プログラミングのできないパソコンユー ザーの多くは、プログラミングに対して「な にかとてつもなく難しいもの」という印象 を抱いていないだろうか。しかし実際はそ んなことはない。だいいちプログラミング がそれほど難しいものなら、「日曜プログラ マ」と呼ばれる「趣味でプログラミングを 楽しむ」ような人種が生まれるはずがない。

僕は数ある「創造的な」趣味の中で,プ ログラミングほど手軽なものはないと思っ ている。編み物だとか陶芸だとか、世の中 には趣味と称していろいろなものを作って いる人がいるわけだが、それらはもし失敗 したとき、金銭的にも時間的にも、大きな 代償を払わなければならない。たとえばセ ーターを編んでいて、途中から編み棒を持 つ手に力が入って編み目が詰まってしまい, 丈がツンツルテンになったときのことを考 えてみるといい。

ところがプログラミングの場合は、プロ グラム全般にわたってある関数をタイプミ スしてしまっても, エディタの置換機能を 使えば一発で間違いを修復できる。単純な 作業はほとんどコンピュータまかせにでき るので、ハードディスククラッシュに備え てこまめにバックアップを取るなどの基本 さえ押さえておけば、面倒くさい雑事に煩 わされることはほとんどない。

しかし、プログラミングを始めようとい う人にとって「なにから始めるか」という のは大きな問題である。世の中の主流はC 言語だ、という話をよく聞くので、コンパ イラ一式とCの入門書を買ってくる。だが, 画面に "Hello World" と表示できるよう になっても, たいていの人は構造体やポイ ンタの概念を自分のものにできずに投げ出 してしまう。

アセンブラでそれなりにプログラミング の経験を積んできたような人ならこれらの 概念は直感的に飲み込めるものだが、プロ グラミングに関して真っ白な状態から始め

るユーザーにとっては、ポインタという概 念がなぜあるのかすら理解できないだろう。 そんな人は、「ポインタにつながれた構造体 のメンバを参照するときはポインタ演算子 をつけます」とかいう入門書の言葉は、意 味はわかってもどうしてそういうものがあ るのかが理解できない。多くの入門書には 「どうして」の部分の説明が不足している のが原因の一端である。

だいぶ話がずれてしまった。要するに僕 がいいたいのは、世の中の主流であるC言 語に近く、しかも手軽であるX-BASICは プログラミングの取っ掛かりとしてはなか なかよいのではないか、ということなのだ。 ちなみにここで手軽というのは、エラーが あっても暴走しないとか、途中でプログラ ムを止めて変数を覗いたりできる、という 意味である。

ところで、プログラミングがほかの趣味 に比べ手軽だとしても, 実際画面に向かっ てプログラムを書くとなると一定の思考を 余儀なくされる。で、人間というのは打算 的な生き物だから、 苦労をしたならそれな りの代価を得られないと納得しない。要す るに、「さあ、プログラミングをしましょう」 といわれて苦労をしてプログラムを作って も, 出来上がったものがチャチなジャンケ ンゲームだったりすると納得しないのだ。

プログラミングを始めようと思っている 人に必要なのは、ひとつは手軽な言語。 そ してもうひとつは、手軽で大きな見返りの 期待できる題材である。そのような題材を 見つけるのはなかなか難しいが、ないこと

まさかと思うかもしれないが、 フラクタ ル図形を描くというのが、初心者にもって こいの題材なのだ。具体的なターゲットと しては,以下の条件に当てはまる読者であ

- 1) 中学3年程度の数学を理解できる
- 2) X-BASICの初歩的な文法を理解でき

3) 小一時間集中できる

2番目の条件の「初歩的」の定義に関し てだが、大雑把にいってX-BASICのマニ ュアルの「基礎編」を理解している程度で 十分である。

また、文法的にわからないところが出て くれば、マニュアルを開いて確認をすれば いい。プロのプログラマだって、わからな いことを調べるため参考書などをしょっち ゆう開くものなのだ。プログラミングに関 して, すべてを覚えていなければならない, というわけではないのである。

一応サンプルのプログラムを掲載してお くが、これはあくまでも見本でしかない。 あなたのプログラムがこれと同じである必 要はないし、また読者に打ち込んでもらう ためにプログラムを掲載するわけでもない。 とにかく、恐れずに自分で作ってみること が大切である。

# 虚の平面

実際にプログラムを組んでみる前に,少 しだけ数学的な話を。といっても、先に提 示した条件どおり、中学3年程度の数学的 知識で理解できる話をする。

次の2次方程式を解いてみよう。

 $x^2 + 2 x + 4 = 0$ 

単純に解の公式を使って解くと,

 $x = 2 \pm \sqrt{-3}$ 

となる。文部省の方針で、中学生の数学で は中の数字がマイナスになるような平方根 はないと教えることになっているので、先 生は「このような場合は、2次方程式の解 はありません」と教えてくれるのだが、高 校に入ると,これは真っ赤な嘘であること に気づく。

この2次方程式の解のような、ルートの 中がマイナスになってしまう数を扱うため に, 2乗すると-1になるような数iがあ

る。誤解を恐れず書けば、 $i \ \ell \ t \sqrt{-1}$ のこ とだ。したがって、 $\sqrt{3}$ i というのは $\sqrt{3}$ ×  $\sqrt{-1}$ であり、結局 $\sqrt{-3}$ と同じである。だ から先ほどの方程式の解は,

 $x = 2 \pm \sqrt{3} i$ 

と書けるわけである。

数学では、このiがくっついている項を 虚数項と呼ぶ。またiは文字式の文字と同 じように扱える。ただ気をつけなければな らないのは、iを2乗すると-1になる、と いうことだけである。

ところで、iがくっついている項を虚数 項と呼ぶわけだが, では2±√3 i のよう に、虚数項と実数項をもっている数は、虚 数だろうか、それとも実数だろうか。だい いち、この式のように実数に虚数を足した り引いたりしてしまっていいものだろうか。

まず、2番目の疑問に対する答えは、「別 にかまわない」である。iは文字式の文字 と同じに扱っていいのだから、問題の数は 2+√3aのような式と同じと考えてさし つかえないのである。

ただし, 文字の交ざった式を文字式とい うのに対して、虚数項の交ざった数を複素 数という。だから、1番目の「虚数項と実 数項をもっている数は虚数か実数か」とい う疑問に対する答えは,「実数でも虚数でも ない」となる。なお複素数というのはただ の呼称だから、そういうものがあるのだと 覚えていただくだけでよい。

ところで, 実数を目で見える形で表す方 法として,数直線というものがある。実数 と同様に、虚数も数直線上に表すことがで きるわけだ。

で, 実数と虚数を両方もつ複素数を表す 場合、どうすればいいか。鋭い読者はすぐ 気づくと思うが、実数値を横軸に、虚数値 を縦軸に取れば、2つの数値をいっぺんに 表すことができる。この平面を複素平面と 呼ぶ。ものものしい呼び名だが、定義はそ れほど難しくない。

# 自己平方数列の不思議

複素平面というものがある, と理解して いただければ、フラクタル図形を描くとこ ろまであと一歩だ。先を急ごう。

ここで、話はがらりと変わる。たとえば 1日お金を預けると1%の利子がつく銀行 があるとしよう。この銀行に10,000円の預 金をしたとすると,次の日には100円の利子 がつき、預金は10,100円になっている。そ の次の日は元金10,100円に利子がつくのだ から,101円を足した10,201円に預金額が増

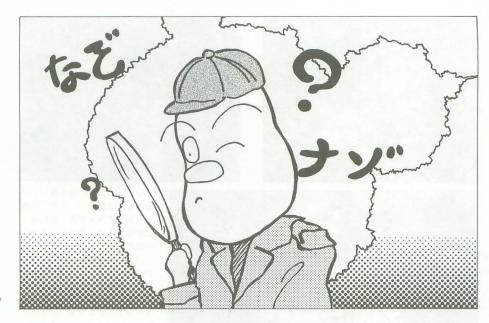

えているはずだ。

では、この銀行に預けたお金が、100日後 にいくらに増えているかを計算するために は、どうしたらいいだろうか。単純な方法

当日の預金額=前日の預金額×1.01 という計算を100回繰り返せば、答えを導く ことができる。また逆にいえば、100回の計 算をしなければ100日後の利子は求められ ない, ということになる。このように, あ る値を求めるために、そのひとつ前の値に 数値をかけるような数列は, 等比数列と呼 ばれている。

そのほか,一定の値を足して次の値を求 める等差数列などがあるが、ここで取り上 げるのは自分自身を2乗し、さらに一定値 を足して次の項を求める数列である。しか も, 実数と虚数の交ざった複素数でこの数 列を作るのだ。

いきなり話の内容が難しくなったような 気になるかもしれないが、そんなことはな い。複素数といえども,文字式と同じよう に扱えばいい。試しに、

 $(3+2 i)^2$ 

という計算をしてみよう。中学で習う展開 公式を使えば,

 $9 + 12i + 4 i^2$ 

となる。ここで気をつけてほしいのは、実 数×虚数は虚数になるということだ。また, iは2乗すると-1になるのだから,この式 は結局,

9 - 4 + 12 i = 5 + 12 i

という複素数になる。ポイントは、複素数 を2乗しても複素数のままだ、ということ である。

先ほどの銀行の預金の等比数列の例では,

数列は1回計算をするにしたがって増えて いくばかりであった。では、複素数を2乗 して定数を足す, という数列の場合はどう だろうか。実際に数列を何項か計算して, 数列の増減を見てみよう。

複素数を2乗して定数を足していく数列 の場合,まず数列の1番目,「初項」の値を どう取るかによって、数列の振る舞いに差 が出てくる。また同様に、足していく定数 をどのように取るかも数列の増減に影響を 与えるかもしれない。

表1を見てほしい。これは、初項と加算 する定数を変えた3つの数列を、それぞれ 第5項まで計算した結果である。ここに挙 げた3つの例の、初項と加算定数にはそれ ほどの違いはないのに、数列の振る舞いは バラエティーに富んでいる。特に、1番目 の収束する数列と、3番目の振動する数列 の振る舞いはなかなか興味深い。

では,加算する定数を任意の値に固定し て、初項の実数値と虚数値をさまざまに取 るとする。ある数列は発散するだろうし, そうでない数列は収束するか、振動する。 数列が「発散しない」場合には、初項の複 素数に対応する複素平面に点を打っていけ ば、数列の振る舞いを表す「地図」が出来 上がる。

要するに、初項の実数値を横軸の座標値 として, 虚数値を縦の座標値として取った 点のうち, 数列が発散しない場所に点を打 っていけばいい。

ここで示したような点が集まった図形が, 有名なジュリア集合である。フラクタルの 解説書には必ずといっていいほど登場する, 大小の渦巻が配置されたような図形のこと

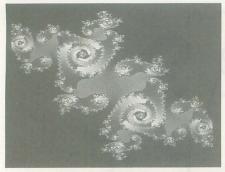

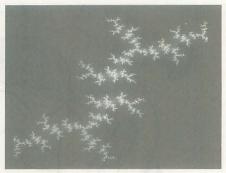

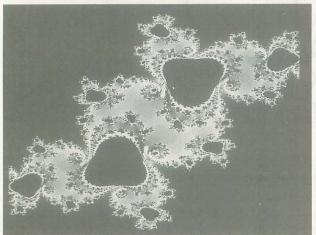

ジュリア集合の振る舞いを予 測するのは難しい。数列が急激 に発散して画面が真っ黒になっ たかと思えば、思いがけず美し い模様を描くこともある。

適当に定数値を設定して小さい集合を描き、全体像を摑んでから、きれいなものを大きく描く、というのが、フラクタルのオーソドックスな楽しみ方だ。これが面倒くさいという人は、以下の値を参考にしていただきたい。

| 複素定数の影響 | 実数 虚数 |
|---------|-------|
| -0.05   | -0.86 |
| -0.25   | 0.74  |
| -0.15   | 0.65  |

# ジュリア集合を描く

次にいよいよ、このジュリア集合を描く プログラムを組むことを考えよう。とはいっても、BASICで虚数を扱うことはできないのに、どうやってプログラミングすればいいのか、と思うかもしれないが、心配はいらない。プログラム中、虚数項と実数項を分けて計算をすればいいのである。

また複素平面に点を打つとき、座標を取るため実数値と虚数値が必要であることを考えると、こうしたほうが便利である。

始めにプログラムの方針をざっとさらおう。一定の範囲をもつ複素平面の地図を作るのだから、プログラムは2つのループをもつ。外側のループカウンタを数列の初項の虚数値、内側のループカウンタを初項の実数値としよう。この初項から数列の計算を始めるわけだが、自分自身を2乗し、指定した定数を足していった結果、数列が発散しない点に色をつけていけばジュリア集合の出来上がりである。

まずはお決まりの、画面の初期化コマンドを書き込む。画面は、512×512ドットの、65535色モードに設定しよう。次に、プログラムのメインループとなる、2重のネスティングを作る。行番号は2000行あたりから始めるといい。ループカウンタに2つの変数が必要だから、変数の宣言をしなければ

ならないが、この宣言は「必要になったら 先頭につけ足す」ようにする。プログラム は、なにも先頭から順序よく書いていく必 要はないのである。

ところが、ここで問題が生じる。複素平面にまんべんなく点を打っていくためには、初項となる複素数を小数範囲で増やしていかなければならない。ところがX-BASICのfor~next文では、カウンタにint型の変数しか使えないから、このループカウンタを直接数列の初項として使うことはできないのだ。

問題を簡単にするために、ジュリア集合を描く複素平面の範囲を、絶対値1の範囲に決めてしまう。ループカウンタは、画面上のドットに対応させることにしよう。またデバッグの効率を考えると、ジュリア集合を描くドット数は可変であるほうがいい。プログラムの冒頭に、描画するドット数を表す変数pmaxを宣言しよう。宣言の中で、変数に小さな値、15を代入しておく。

では、0から15まで増えていくループカウンタを、-1から1までの範囲に押し込めるにはどうすればいいだろうか。ループカウンタがnの値を取っている場合を考えると、-1から1までの範囲を16対nに内分する値を取ればいい。この先pmaxには違う値が入るだろうから、この変数をパラメータに使うと、

内 分 点 =  $(n - ((pmax + 1) \div 2)) \div$ 

 $(pmax+1) \div 2$ 

という公式を得る。この式の値は整数ではないので、この値を入れておくfloat型の変数を用意しなければならない、ということに気づくようになればたいしたものである。

さて、これでループカウンタに対応する 虚数値と実数値が求められた。あとはこの 2つの値を初項として数列を計算すればいい。calc\_fractという関数に数列の計算を させようと思うのだが、ここでは数列を計 算する関数の本体を書くのはあと回しにし よう。とりあえず、初項となる2つのfloat 型の変数を受け取る、という体裁だけを整 えておいて、中身は、

return (65535)

とだけ書いておく。するとこの関数は、返り値が常に65535となるわけだ。

メインループの2つのカウンタを座標値に取る。先ほどの公式を使って、ループカウンタから複素平面上の点を求め、求めた2つの値を関数calc\_fractに渡す。いまのままだと、この関数は一定の返り値しか渡さないのだが、そんなことにかまわずループを閉じ、最後に「end」と書き入れてプログラムを走らせてみよう。画面上に16×16の白い四角形が描かれれば、プログラムは正しく動作していることになる。つまり、プログラムのこの部分は正しく動作するのだから、もういじくる必要はないのだ。

動作確認をしたら、次はいよいよ数列を 計算する関数を作り上げていく。繰り返し になるが、ポイントは実数項と虚数項を分 けて計算する、という部分である。次の複 素数を2乗することを考える。

a+bi

いうまでもないことだが、aは実数項の係数、bは虚数項の係数だ。これを展開公式を使い展開すると、

 $a^2 + 2$  ab  $i + b^2 i^2$ となる。ところが、 $i^2 は - 1$  なのだから、 上の式は、

 $a^2-b^2+2$  abi

と同じである。すると複素数a+biを2乗した複素数のうち、実数項はa²-b²で、虚数項は2abiということになる。

数列の最初の実数係数、虚数係数が関数のパラメータとして渡されているのだから、この2つをaとbそれぞれに代入すれば、数列の2番目の値を求めることができる。3番目の値を求めるためには、2番目の数列の値を使えばいい。ただ、ここでは複素数を2乗して定数を足すことになっていた。この定数のうち実数に当たる部分をre、虚数に当たる部分をimとし、float型の変数と

してプログラム冒頭で宣言しておこう。 input文で任意の値を代入できるようにす るのがスマートだが、この段階ではとりあ えず宣言時にreに-0.19, imに0.66を代入

さて, 数列の計算方法はこれでわかって いただけたと思うが、ではこの数列が発散 したかどうかを判断するためにはどうすれ ばいいか。これも意外に簡単である。数列 の振る舞いを概観したときの表1を見てほ しい。発散する2番目の例を見ると、実数 項が3を超えたあたりから急速に値は大き くなっていく。

詳しい説明は避けるが、実はこの数列は 実数係数と虚数係数の2乗を足したものが 4を超えると、数列の値は必ず発散してい くのである。つまり数列を計算していきな がら, 実数係数と虚数係数の2乗の和を監 視して、4を超えるようなら発散したもの とみなせばいい。ただ、数列が発散しない 場合もあるので、256回計算をして発散しな かったら、収束または振動するものとみな そう。要するに、数列の計算を256回のルー プでくくればいいのである。

で、収束した数列に関しては65535を、発 散した数列に関しては0を返り値とするよ うに関数calc fractを書けば、純白のジュ リア集合を描くプログラムが出来上がる。 XCを持っている人はプログラムをCにコ ンバートし、プログラム冒頭で宣言した pmaxに128などの値を代入して、大きなジ ユリア集合を描いてみよう。また,数列に 足す定数をさまざまな値にすれば、いろい ろな形のジュリア集合が描かれることにな

# マンデルブロ集合

フラクタルの解説書に出てくるジュリア

# 表 1 数列の振る舞い

初項=I+i 加算する定数=I-i 第1項 第2項 第3項 第4項 第5項 1 事数項 1 1 1 i 虚数項 例1:同じ値に止まる(収束する)場合 初項=I+i 加算する定数=-i 第1項 第2項 第3項 第4項 第5項 0 - 9 80 0 -1 -i -3i -1 17i 例2:絶対値が大きくなっていく(発散する)場合

初校=1/2+i 加算する定数=1/2 第1項 第2項 第3項 第4項 第5項 実数項 0 -1/4 9/16 209/256 虚数項 i 0 0 0 例3:近い値をいったりきたり(振動)する場合

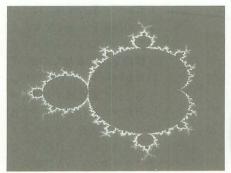

マンデルブロ集合の全景

集合の絵は、たいてい色づけされてあり、 非常に魅力的である。いま作っているプロ グラムに色をつけるには、ほんの4,5行の リストをつけ足すだけでいい。まず関数 calc fractを, 何回計算した時点で発散し たか、つまり発散した時点のループカウン タを返り値とするように改造する。また256 回計算を繰り返しても発散しなかった場合 は、便宜上0を返そう。そして、この0か ら255までの返り値によって,さまざまな色 をつけるのである。どのような色をつける かは、リスト1の関数get colorをそのまま 拝借すればいい。ちなみにcalc fractの返 り値を渡すことによって、その値に対応し た色を返す関数である。

ところで、ジュリア集合と同じくらい頻 繁に、フラクタルの参考書に出てくるのが マンデルブロ集合だ。このマンデルブロ集 合は、実はジュリア集合を描くプログラム にほんの少し改造を加えるだけで描くこと ができる。



どこを拡大してもマンデルブロ集合

ジュリア集合の場合, 数列に毎回足す定 数を固定し,数列の初項を変化させて数列 の振る舞いを調べた。今度は数列の初項を 0 として、数列に足す定数を変化させつつ 数列の行方を調べてみよう。つまり、2重 のメインループのループカウンタを定数に 割り当てて,数列を計算する関数に渡すの

ジュリア集合を描くプログラムの, 関数 calc fractの名前をcalc mandとでも変え てしまおう。で、 関数に渡されたパラメー タは数列の第1項として実数部と虚数部に 代入されていたのだから、これを0を代入 するように書き換える。

関数に渡されたパラメータはどうするか というと、これは数列に足す定数となる。 するとジュリア集合の数列を計算していた ときの定数の虚数部と実数部, imとreは 必要なくなるから,変数宣言を含めプログ ラム上から消し去ってしまう。これだけの 改造を施すだけで, ジュリア集合を描くプ

```
1000 /* 自己平方フラクタル
1010 screen 1,3,1,1
                     float pmax = 256, phalf
1030 float f1,f2,f3,ii,jj,re,im
1040
     locate 0,0
     input "描画する大きさ",pmax : phalf = (pmax+1) / 2
input "複素定数の実数",re
input "複素定数の虚数",im
1050
     input "
1070
1080 for i = 0 to pmax
      for j = 0 to pmax
1090
     locate 0,3 : print j,i
     ii = (i-phalf)/phalf : jj = (j-phalf)/phalf
p = fr_calc( ii, jj ) mod 256
1120
      pset( i, j, get_color( p ) )
1140
1150 next
1160
     end
1170
     fune int fr_calc( f1;float,f2;float )
1190 float a,b,c,d,e
1200 a = f1 : b = f2 : e = f1*f1+f2*f2
      repeat
        c = pow(a,2)-pow(b,2)+re
1220
1230
       b = 2*a*b+im : a = c
        e = a*a+b*b
1250
1260
            i + 1
1270
      until i > 256
     return( i )
1300 func get_color( p )
      return( rgb( p mod 32,(p/2) mod 32,(p/4) mod 32 ) )
```



ログラムはマンデルブロ集合を描くプログ ラムに変身する。なんともあっさりした話 である。

ジュリア集合の場合, 数列に足す定数を 変えることによって、図形の形がいろいろ 変化した。ひと口にジュリア集合といって も, いろいろな形があるわけだ。しかし, ジュリア集合の場合は数列に足す定数をパ ラメータとして取ったのに対し、マンデル ブロ集合ではそのパラメータがなくなって しまっている。誰かがマンデルブロ集合と いったなら、その場合はひとつの形しか指 さない。

マンデルブロ集合が興味深い振る舞いを 見せるのは,集合の一部を拡大したときだ。 大きな円の周囲に寄生する小さな団子のよ うな領域を拡大すると、 そこにもさらに小 さな団子がくっついている。

そういった意味では、正しいマンデルブ ロ集合描画プログラムとは, 任意の領域を 拡大できなければならない。ジュリア集合 を描くプログラムを改造したいまの状態で は、描画範囲は絶対値1の範囲に固定され てしまっている。これを、どの範囲を描く かを指定できるように改造すればいいので ある。サンプルとして掲載したプログラム が参考になるかもしれない。

# フラクタルの深淵へ

実際に自分でプログラムを組んでみると, 単純な作業の積み重ねから複雑な図形を描 き出すこのプログラムの不思議さを実感で きるはずだ。ただ、きれいな反面、描画時 間がかかってしまうのが欠点である。いち ばん時間を食うのは,数列が発散しない場 合が多い図形だ、というのは想像に難くな い。すると、一般的にジュリア集合よりマ

ンデルブロ集合を描くほうが 多くの時間を必要とする, と いえる。512×512のフルサイ ズ描画を試みるなら、ぜひC にコンバートしたいものだ。

さて,ここで取り上げたマ ンデルブロ集合やジュリア集 合のような図形を「フラクタ ル」図形というわけだが、こ のフラクタルという言葉の定 義は案外ややこしい。「自己相 似性がどうの」とか「接線が 引けず微分不可能がこうの」 などとはよくいわれることだ が、難しいことを考えず「不 思議と人を惹きつける図形」

くらいに思っていただければいいだろう。

しかし、せっかくフラクタル図形を描く 方法がわかるようになったのだから,「不思 議だ」と眺めるばかりでなくフラクタルの もう少し深い概念に触れてみるのもいいの ではないか。

たとえば、「雲」というのはどうしてでき るのか, あるいはもっと進んで, どうして 雲はあのような形になるのかを考えてみよ う。上空の湿度や温度は雲の形を決定する 要因になるかもしれないと思い、空の限ら れた領域を格子状に区切り、1つひとつの 格子の湿度,温度の振る舞いを記録してみ るのだが、どうもこの記録と雲の形状の関 連がつかめない。

ここで思い出してほしいのは、ジュリア

集合を描くプログラムの原理である。上空 の湿度などを記録するのと同じように、こ こでも数列を計算したのだが、その数列の 振る舞いだけからジュリア集合の全体像を 想像することはできない。すると同様に雲 の形もフラクタルなのではないか、と考え るのは当然である。そしてもし雲がフラク タルなら, フラクタルを外側から概観する ことができれば、湿度や温度を計るのとは まったく違ったアプローチで雲の挙動を捉 えることはできないものだろうか。

カオス理論という言葉を聞いたことがあ る人は多いと思う。ここで取り上げた話は, 最近天気予報に応用されて高い的中率を上 げている,「カオス思考」の出発点を模した ものである。

このように、フラクタルというのはなか なかに奥の深い概念だ。しかし、マンデル ブロ集合のような複雑な図形を描くことも, 原理を追うだけなら難しくない。複素数と か複素平面とかいった,少々の専門知識(と はいっても 高校で教わる程度の数学だが) を理解しさえすれば、初心者にもプログラ ムが作れてしまうものなのだ。

ところで、ここまで大げさに「初心者で も作れます」的な記事を載せてしまうと, 読者の投稿ネタの範囲を狭める結果になり はしないかと少々不安になる。まあ、それ でも読者のレベルアップは歓迎すべきこと ではある。。

参考文献

フラクタルとは何か, 小川泰著 岩波書店刊

```
1000 /* マンデルプロ集合
1010 screen 1,3,1,1
1020 int i,j,k,p : float pmax = 256,phalf
1030 float f1,f2,f3,ii,jj,rs,is,re,ie,rd,id
1040 locate 0,0
1050 input "描画する大きさ",pmax : phalf = pmax / 2
1060 input "複素平面の実数値の始点",rs
1060 input "複素平面の実数値の始点",rs
1070 input "複素平面の虚数値の始点",is
1080 input "複素平面の描画範囲", rd
1090 for i = 0 to pmax
       for j = 0 to pmax
1100
1110 locate 0,5 : print j,i
1120 ii = i*rd/pmax+rs : jj = j*rd/pmax+is
1130 p = mn_cale( ii,jj ) mod 256
1140
       pset( i, j, get_color( p ) )
      next
1160 next
1170 end
1180
      func int mn calc( f1; float, f2; float )
      int i=0
1190
1200 float a,b,c,d,e
      a = 0 : b = 0
       repeat
1230
        c = pow(a,2)-pow(b,2)+f1
             2*a*b+f2 : a = c
1250
        e = a*a+b*b
                 4 then break
        if e >
1270
        i = i + 1
1280
       until i > 255
1290 return( i )
1300 endfunc
1310 func get_color( p )
      return( rgb( p mod 32,(p/2) mod 32,(p/4) mod 32 ) )
1320
1330 endfunc
```

雪景色を楽しむための

Tan Akihiko 丹 明彦

適当に描いたグラフィックに雪を降らせる。そんなかわいいプログラムをX-BASICで書いてみました。ゆっくりコタツにでも入りながら、好きなだけ 雪を降らせてみるのもいいかもしれませんね。

絵心がないとお嘆きの諸兄に贈る自然物 景観シミュレータへの1プロジェクトとし て、降雪シミュレータをでっちあげてみた。 基本的にはありふれたアルゴリズムである が, 野心的な方向性も示唆する。

# 基本戦略

降り積もる雪を表現するためにはいくつ かの戦略が考えられるが、今回は雪をブラ ウン運動を行う粒子としてモデル化してみ た。要するに乱数を使って自動生成すると いうことだ。

地形や雲, 植物などのように, 形に法則 性のようなものがあるのに規則的でないも のには、上手に乱数を導入するという手軽 で強力な手法が存在する。雪もこの方法で 結構それらしくなる。

# 今回のプログラム

ペイントツールなどで描いた絵に後処理 で雪を生成する。約束事は3つ。

- 1) 65536色モードで描くこと
- 2) 真横から見た絵を描くこと
- 3) 空間部分を黒で描くこと

これを "SRC.PIC" というファイル名で セーブしておくこと (もしくはプログラム 中で指定しているファイル名を変更するこ ٤) ٥

プログラム本体はX-BASICで動作する。 画像ファイルとしてAPICフォーマットを 用いる場合はAPIC.FNCが必要である。

プログラムをRUNコマンドで実行すれ ばあとは待つだけである。適当に降り積も った頃にジョイスティックのトリガを押せ ば、空中に舞う雪を適当にあしらって終了 する。ただし、とても時間がかかる。目安 としてはX68030でもひと晩かかる。コンパ イルすれば同じことが数分でできるので, C言語の環境を揃えられる人はコンパイル して使うことをお勧めする。

# 2次元版のアルゴリズム

雪の粒子を画面最上ラインで発生させ, 乱数で揺らしながら下に落とし、着地した ところで固定する。この着地判定にドット の色を用いている。黒でないドットにぶつ かったら止めるわけである。

ただ、これだけでは雪が降り積もらない で無数の霜柱が立ってしまう。雪は雪の上 にも重なるので当然なのだが、 霜柱は避け ねばならない。

そこで、下へ降りられるだけ降りるよう にする。といっても簡単で、乱数で揺らす ことを3回繰り返すだけ。3回チェックし て1回でもさらに降りられそうならその方 向に降りる。3回とも着地するなら着地す る。たったこれだけのことでずいぶんそれ らしくなる。

あと、雪粒が四角いドットでは物足りな いので、白い雪粒の周囲に灰色のドットを 置いてなんとなくアンチエリアシングっぽ くしてある。この灰色のドットはすでにな にかが描画されている場所には描画しない。 簡単な木と家を描いて実行してみると,木 の枝のくぼみの部分にはたくさん雪が溜ま り、家の軒下にも少しずつ雪が積もってい る様子がわかる。まあまあの効果ではなか

このプログラムの最大の問題点は,下絵 を描く際にそれなりの絵心が必要なことで あろう。

# 3次元版のアルゴリズム

今回は掲載を見送っているが、3次元空 間内に雪を降らせるプログラムも試しに作

# 図1 単純な着地判定



他の雪粒に接触すると

# 図2 改良された着地判定



落下できるところまで 落下させる。



この元絵に雪を降らせてみると……

ってみた。結構いけそうだ。Zバッファアルゴリズムで描画した画像をベースに後処理を行うものである。

基本的な処理は同じ。画像の上端で発生させた雪の粒子をX(横方向)とZ(奥行き方向)の両方で揺らしてY(下方向)に落とし、 着地した場所に描画する。この着地判定が

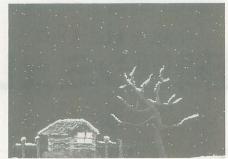

なんとなくそれっぽく見える

工夫のしどころなのだ。

奥行きの表現としてZバッファを用いたのは、データ量または処理時間の爆発的な増加を抑えるためである。2次元版を単純に拡張すると、ボリュームデータを用意する必要があり、これは数メガバイトしかメモリをもたないX68000/030ではきつい。ま

た、まじめに粒子をシミュレートすると、 雪の粒子を無数の3次元オブジェクトとして表現する必要がある。これらを相互に接触判定をやっていたのでは、計算時間がいくらあっても足りない。Zバッファは、データ量と計算時間の両方でリーズナブルな選択である。

もちろん欠点もある。 Zバッファアルゴリズムを用いて生成した画像は、 3次元の情報を完全にもっているわけではない。 ほかの物体のうしろに隠れている物体の奥行き情報が欠落している。 場合によっては正しく積雪をシミュレートできない。 さらに、視線がなるべく水平になるようにレンダリングしておかないと、重力は画面の縦方向に働いていることになっているので、妙な結果になってしまう。

つまり、この3次元版積雪シミュレータは欠点を理解したうえで使う必要があるのだ。3次元コンピュータグラフィックはマシンパワーで押し切るか、ごまかしで稼ぐかで実用的な速度を出す技術なので、この積雪シミュレータも正しく3次元コンピュータグラフィックしているといえる。

前置きが長いが、Zバッファの着地判定を解説する。といっても本当に簡単で、雪粒のZ座標がZバッファのZの値に一致するかどうかを調べればよい。こうすれば、物体の前は素通りするし、奥行き情報の欠けた物体の後ろも素通りする。ただ、Zバッファの値は必ずしもピクセル間で連続していないので、適当に許容誤差を設けておく必要がある。

これは、実際に4年以上前に作ったZバッファレンダリングプログラムを引っ張り出して実験してみた。地面のポリゴンの上に字の形をしたポリゴンを浮かせたシーンをZバッファアルゴリズムでレンダリングして、結果の画像とZバッファをセーブしておき、積雪シミュレータを実行する。

ポリゴンの陰になっている部分は雪の積 もりかたが少なくなっており、これもまあ まあの結果といえるのではないかと思う。

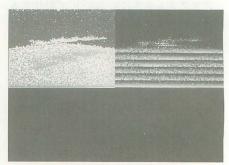

3D版の実験画像

# 図3 Zバッファを利用した降雪シミュレータ



# 野望と展望

今回は諸事情から2次元版のみの掲載と なる。3次元版を実現するためには、ある 程度ちゃんとした乙バッファレンダリング プログラムが必要だし、C言語によるプロ グラミングも事実上必須になる。そうなれ ばもう大作なので見送ってしまった。

なお、3次元版とはいっても、2次元画 像+Zバッファであるから、上手に実装す ればZ's-EXなどに組み込むことも可能か もしれない。実は今回の3次元版のアイデ アは、ペイントツールにZバッファを追加 してマウスから奥行きを簡単に入力できる 仕掛けを考えれば3次元のペイントシステ ムができるという発想からきている。モデ リングやレンダリングの不要な3次元コン ピュータグラフィックが実現できるわけだ。 ちゃんとした3Dではないから、くるくる回 したりはできないが、できるだけ少ないコ ストでそこそこの効果を得るというコンピ ユータグラフィックの鉄則には見事に沿っ ているのである。

たまにはアイデア一発のお気楽なプログ ラムもいいものである。

# 雪のアニメーション

今回のプログラムは、降雪シミュレータとい うよりも積雪シミュレータという感じで、雪が 降っているところは見えない。やはり雪が動い ていないと面白くない。秋川氏が最近トースタ - (AMIGAのVideo Toaster 4000) を買ったとい うので見せてもらったら、雪が降るようなビデ オエフェクトがあって, これが結構気持ちよか った。AMIGAの卓越したアニメーション機能が 使われているのだろうとは思うが、それっぽい 動きには見習うべきものがある。

数百の雪の粒子をリアルタイムで動かして, なおかつ積もらせ、さらに3次元化できれば、 見栄えのするデモプログラム(またはスクリー ンセーバー)になる気がする。

今回のプログラムは、雪が積もるにつれて重 みがかかって屋根の端付近から滑り落ちるとい う部分までシミュレートする壮大な計画もあっ たのだが、そこまでやらなくてもそこそこの品 質が得られたのでよしとした。が、上のような デモプログラムであれば、滑り落ちる雪とか、 雪の重みにしなる木の枝とか、そういった風流 なフィーチャーもあると嬉しいに違いない。あ とは時刻によって背景の明るさが変わるとか、 陽が当たると溶けるとか、子供が出てきて雪だ るまを作り始めるとか……。だんだん嘘っぽく なってきたなあ。

あと、今回のプログラムは、特にインタブリ タでは暴走したかと思うほど遅いので、せめて 配列statの初期化中は進行状況が見えるように ドットを表示している。



```
10 char tmp(1023), stat(511,511)
20 int i, j
 30 screen 1,3,1,1
 40 apic_load("src.pic")
                               /* 元画像ロード, img_load()なども可。
 50 for i = 0 to 511
       if (i mod 8)=0 then print ".";
       get( 0, i, 511, i, tmp )
for j = 0 to 511
  if (tmp(j*2)+tmp(j*2+1))<>0 then stat(i,j)=1 else stat(i,j)=0
 70
 80
 90
110 next
120 int WHITE, GRAY
    int ok, x, y, dx
WHITE = &HFFFE: GRAY = rgb(16,16,16)
130
150 while 1
       /* ジョイスティックのボタンで終了
if strig(1)<>0 then break
160
170
       x = (rand() \mod 510) + 1
180
       for y = 0
                    to 509
200
            ok = 0
          for i = 1 to 3
210
                              /* なるべく下へいくようにリトライ
            dx = (rand() mod 3)
220
            if x+dx > 511 then ok = 1: break
if x+dx < 0 then ok = 1: break
230
240
            if (stat(y+1,x+dx) = 0) then ok = 1: break
250
260
          next
          if ok = 0 then break
280
       x = x + dx
290
       next
300
       /* 積もる雪を表示
       if x <
310
               1 then continue
       if x > 510 then continue
330
       i = y * 512 + x
       pset(x,y,WHITE): stat(y,x)=1
340
       if stat(y-1,x) = 0 then pset(x,y-1,GRAY)
if stat(y,x-1) = 0 then pset(x-1,y,GRAY)
350
360
       if stat(y,x+1) = 0 then pset(x+1,y,GRAY)
370
380
       /*if stat(y+1,x) = 0 then pset(x,y+1,GRAY)
390 endwhile
400
     /* 降る雪を表示
410 for i = 1 to 200
420 x = (rand() \mod 510)+1
420
            (rand() mod 510)+1
440
       if stat(y,x) = 0 then {
         pset(x,y,WHITE)
if stat(y-1,x) = 0 then pset(x,y-1,GRAY)
if stat(y,x-1) = 0 then pset(x-1,y,GRAY)
450
460
470
480
          if stat(y,x+1) = 0 then pset(x+1,y,GRAY)
490
          if stat(y+1,x) = 0 then pset(x,y+1,GRAY)
       } else continue
500
510 next
520 end
```

これがフラクタル圧縮だ(嘘)

# ヒルベルト曲線を利用した画像圧縮の試み

Tan Akihiko 丹 明彦

降雪シミュレータをお贈りした丹氏の次なる作品は、フラクタル図形のひとつであるヒルベルト曲線の性質を使った画像圧縮プログラムです。ランレングスパスをヒルベルト曲線にして圧縮効率が上がるのか、を考えます。

構想3年の圧縮方式をでっちあげる。ランレングス法の変形だが、もしかすると2次元画像に強いかもしれない。

# ヒルベルト曲線

ヒルベルト曲線はいわゆるフラクタル図 形のひとつである。写真のような網目模様 は、実はひとつながりの線なのである。

ヒルベルト曲線の生成法の基本を図1に示す。初めはひとつのコの字形である。その辺をそれぞれ折り曲げる。その出来上がりの図形もまたコの字形を含んでいる。これをさらに再帰的に折り曲げていくと完成する(図2)。

リスト1にヒルベルト曲線を描くプログラムHILBERT.BASを示す。X-BASICの



これがヒルベルト曲線の基本形

プログラムで、インタプリタでもまあまあの速度で描けるはず。プログラムそのものは再帰呼び出しを多用したものである。コの字形を時計回りに描く関数cw()と反時計回りに描く関数ccw()とは、さらにサイズを小さくしてコの字形をいくつか描く。これをタートルグラフィックふうに実現している。引数のlevelは再帰レベルで、この値が大きいほど再帰が深く、ヒルベルト曲線が複雑になる。ちなみにX68000の画面の場合、再帰レベルに与えて意味があるのはりまでである。

# 圧縮への応用

さて、ヒルベルト曲線は、見てわかるとおり、存在範囲が矩形であり、その中での線の密度が一様である。たとえば、HILBE RT.BASにおいて再帰レベルを9、1本の線分の長さLengthを1にすれば(コメントアウトしてあるのを取ればよい)、画面の全画素を1回ずつアクセスするようになる。しかも、ヒルベルト曲線は、複雑そうに見えるが、ひとつながりの線である。

そこで、圧縮に応用することを考える。 ヒルベルト曲線に沿って画素の色を調べ、 いくつ同じ色が続いたかを記録する。つま りランレングス圧縮の変形版である。 ランレングス法は、「隣り合う画素の色は似ていることが多い」という画像の性質(コヒーレンシー)を利用した圧縮方法である。ランレングス法では画素の色をラスタ順に調べ、いくつ同じ色が続いたか(これがrun-length)をファイルなどに記録する。これは多くのマシンにおけるグラフィックメモリの構造からそうなっているのだろう。ただ、この方法だと、左右両隣りの画素の色が似ていることは利用できても、上下は利用できない。画像は2次元なのだから、なんとなくもったいない。

そこで、画面を網目のようにまんべんなくアクセスするヒルベルト曲線を用いることにする。これを使えば、上下左右のコヒーレンシーを活用できそうである。

# ヒルベルト曲線を用いた圧縮

リスト2にヒルベルト曲線を用いた圧縮 プログラムHILCOMP.BASを示す。リスト 2の51行以降はリスト1の25~44行を流用 するように。また、掲載されている状態で はHILCOMP.BASは圧縮プログラムであ るが、30行のmの値を1にすれば展開プロ グラムにもなる。

実行速度が遅いので事実上コンパイルして使うことが必要である。プログラムの性

図2 再帰的に細かくなる様子







画像展開中の画面

質上グラフィックの初期化は困るので、 BC.XでC言語にコンバートしたあと、例の b\_init()とb\_exit(0)の行を削除してからコ ンパイルするようにしてもらいたい。

圧縮プログラムは、65536色モードで画像を表示した状態で起動すること。ファイルネームを聞いてくるので、作りたい圧縮ファイルの名前を入力する。コンパイルしても死ぬほど遅いので、暴走したかと思わないこと。やっぱりCで書いてスーパーバイザモードでガシガシやらなくてはだめだ。

展開プログラムはいきなりファイルネームを聞いてくるので、圧縮プログラムで作成したファイル名を入力すれば、そのファイルを読み込んで展開し、復元画像を表示する。

# 圧縮ファイルフォーマット

ファイルフォーマットはなにも考えられていない。ファイルの先頭から、色(2バ

イト) とランレングス (3バイト) をひと 組みにしてひたすら並んでいる。

ランレングスが3バイトというのはかなり冗長だが、X68000の65536色モードは約25万画素あるので、2バイトに入りきらない可能性を考慮した。

符号化はやらないと話にならないだろう。 ランレングスの分布には明らかな偏りがあ るので、それに応じた符号表を作れるはず だ。

# 結果

結論を先にいうが、この方式はそれほど おいしくない。

私はこの圧縮プログラムをまずC言語で

制作してX-BASICにコンバートした。C言語バージョンを開発中に,通常のランレングを比較のために作っておいた。それと比較のためによころ,画像によったは通常のランレングス法のほうが効率よく圧縮できていた。

ヒルベルト曲線を用いたこの方法には、グラフィックメモリをリニアに使えないという大きな欠点がある。こ

のデメリットを補うほど圧縮効率は期待 できないこともあり、あまり使えそうもない。

# 終わりに

3年前にヒルベルト曲線の存在を知ってから、ひょっとすると結構イケル圧縮プログラムではないかと思った私の目論見は見事に外れた。

ただ、圧縮画像ファイルを読み込んで表示するところは少し面白いので、圧縮プログラムでなく画像エフェクタとしてなら生き残る道があるかもしれない。

なお、世の中にはフラクタル圧縮という ものが存在するそうだが、この圧縮プログ ラムとは関係はない。

# 制作してX-BASICに 図3 ランレングス圧縮の探索パスをヒルベルト曲線にする



通常のランレングス圧縮の 探索パス



ヒルベルト曲線による 探索パス

# リスト1

```
1: /# ヒルベルト曲線
2: int tmp, Length, Dx, Dy, x, y, ox, oy
3: /* メインルーチン
4: screen 1,3,1,1
5: x = 511: y = 511: ox = 511: oy = 511
6: Length = 8: hilbert(6)
7: /#Length = 1: hilbert(9) /* 全面埋めつくし
8: end
9: /* タートルグラフィックスもどき
10: func goForward()
11: ox = x: x = x + Dx
12: oy = y: y = y + Dy
13: line(ox, oy, x, y, 65535, 65535)
14: endfunc
15: func setUp()
16: Dx = 0: Dy = -Length
17: endfunc
18: func turnRight()
19: tmp = Dx: Dx = Dy: Dy = tmp
20: endfunc
21: func turnLeft()
22: tmp = Dx: Dx = Dy: Dy = -tmp
23: endfunc
24: /* とルベル曲線下部計
25: func cwl level;int ) /* 時計刊(clockwise)
26: if level>0 then {
27: turnRight(): cwl (level-1): goForward()
29: cwl (level-1): turnRight(): goForward()
30: cow( level-1): turnRight(): goForward()
31: j
32: endfunc
33: func cow( level;int ) /* 反時計刊の(counterclockwise)
34: if level>0 then {
35: turnRight(): cwl (level-1): goForward()
36: turnRight(): cwl (level-1): goForward()
37: ccw( level-1): turnLeft(): goForward()
38: cwl (level-1): turnRight(): goForward()
39: }
40: endfunc
41: /* とルベルト曲線
42: func hilbert( level;int )
43: setUp(): turnLeft(): cow( level )
44: endfunc
41: /* とルベルト曲線
42: func hilbert( level;int )
43: setUp(): turnLeft(): cow( level )
```

# X-BASICで3Dブロック崩し

# ショートプロのテクニックを盗め

Komura Satoshi 古村 聡

掲載されたプログラムを打ち込むだけでは、プログラミングは上達しません。 打ち込みながらでも、遊びながらでもプログラムを読みこなすことが大切な のです。他人のテクニックを盗み、自分のものにしましょう。

どもども一つ。ショートプロの(で)でございます。毎月、「(で)のショートプロぱーてい」という連載で読者の皆さんから送られてきたショートプログラムを紹介しています。いつも読んでいますか? もしも読んでいなかったら、ぜひ、読んでくださいね。さて、宣伝も終わったし帰るか(こら)。

えー、はなはだ手前ミソで恐縮でありますが、なんといってもプログラミングテクニックを磨くには人のプログラムを読むこと。それから実際にプログラムを書いてみること、それこそがいちばんの近道。それにはプログラムも短いから読みやすく、打ち込みやすい、なおかつ自分で簡単に作って投稿できちゃって、すっごく面白い解説文までついちゃう(ここまで書くと背中がかゆくなっちゃう)ショートプロぱーてい。

んで、今月の特集は、X-BASICとグラフィックなんですね。X-BASICっていえばショートプロ。グラフィックといえば……えーっとゲームですよね(ちょっと強引)。ということでショートプロに送られてきたゲームプログラムを打ち込み、遊んで、さらにプログラムを読んでテクニックを盗んでしまいましょう。

# これが題材だ

さてさてそれではさっそくプログラムを 紹介しましょう。どうぞっ。

BLOCK3D.BAS for X680x0 (X-BASIC) 宮城県 高木大輔

えーっ、プログラム名そのまんまなんですけど、今回紹介するプログラムはBASICで書かれたリアルで超カッコイイ3D表示のブロック崩しゲームなのです。X680x0の電源を入れて、

A>BASIC

でX-BASICを立ち上げてからリスト1を 入力してください。

入力が終わったら、RUNでプログラムを

実行すると四角いチューブのようなものの 奥にブロックが見えます。パドルをマウス で操ってブロックにボールを当て、すべて のブロックを消してください。

ゲームを開始するには、まず左クリックか右クリックでボールを発射します。マウスでパドルを動かして、ボールを打ち返しましょう。ちなみにブロックはボールを3回当てると壊れるようになっていて、全部のブロックを壊すとステージクリアとなり、次に進みます。

そして、ボールを3回そらしてしまうと ゲームオーバー。そのときにマウスの左ク リックをすると再びゲームをスタート、右 クリックをするとゲームを終了します。

いやあ、高木さんは以前にも3DのアクションゲームSCROLL3Dが掲載されたんですよね。さすがっ、てすっかりのんきにショートプロしてしまった。

では、特集らしくこのプログラムの奥までつついてみましょうか。まず、このBLO CK3D.BASを遊んでみると、どこをとってもBASICとは思えないようなかっこいいゲームプログラムなんですよね。X-BAS ICでこれだけの3D表示をやっているのは、なかなかすごいことです。本当に表示関係を使いこなしています。

皆さんご承知のとおり、X68000にはいろいろな画面表示関係のハード、っていうか機能があります。文字を表示するテキスト、絵を表示するグラフィック、それから小さな絵と小さな背景を表示するスプライトとBGなどね。

それぞれの機能の具体的な解説は、マニュアルやほかの人に譲るとして、このプログラムにはいろんなものが表示されています。まずは、画面上に「REST」の文字、パドルとボール、ブロック、それから背景の壁が表示されています。さてここで問題です。果たして、どれになんの機能を使っているかわかりますか? 制限時間は1分。



BLOCK3D. BAS

……チッチッチ,ポーン(1分経過)

それでは答えを見てみましょう。まずは、「REST」という文字。これはテキストですよね、文字ですもん。「REST」という文字が出ている状態でBREAKキーを押してみましょう。それからカーソルを文字の上にもっていきます。テキストだったら、スペースキーを叩いていったら文字が消えていくんですよね(パチパチ、スペースキーを叩く音)。うん、見事に消えました。予想どおり「REST」はテキストでした。

次はスプライトとBGを見てみましょうか。まず、BGでできているものを消してみます。BGを消すにはと……あ、BG\_SET() 関数を使えばいいんですね。ダイレクトに以下のコマンドを入力してみてください。

BG\_SET(0,0,0)

BG SET(1,0,0)

BG\_SET()関数っていうのは最初の引数でバックグラウンド、2番目でテキストページの割り当て指定を、そして3番目の引数を0にするとそのバックグラウンドの表示をOFFにするものです。

さて、打ち込んで……リターンキー。おおっ、奥のブロックだけが消えましたね。なるほど、ブロックだけがBGだったんですね。

続いてはスプライトをチェック。sp\_init ()で消えるものは……お、今度は、ボール とパドルが消えました。ということは、い ま画面上に残っている背景はグラフィック, ということになります。あなたはいくつ当 たりましたか?

このように、コーディングだけにこだわらず、このグラフィック関係の使い分けというのもとても大事なことなんですよ。特にX68000では。

以上のように、ゲームの画面構成を知りたいだけなら、プログラムを1行も読まなくてもすむんです。ほかにもスプライトパターンを知りたかったら、スプライトエディタでパターンを見ることもできますし。こんなふうにして、プログラムをちょっとずつ裸にしていくと、意外なところに意外な機能が使われているのを発見できて、とても面白いですよ。

# PCGデータを2行で作る

以上で、画面構成はわかりました。ボールとパドルはスプライトに描かれているということもわかりました。しかし、なんか

ちょっと変だと思いませんか。次なる疑問 は、そう、ボールです。

このゲームでボールは奥から手前へ、手前から奥へとポンポン跳ねるんですけど、そのときにボールの大きさが変わっていますよね。X68000のスプライトには、拡大縮小の機能がないのにどうやってこんなこと

をしているんでしょう。

では、さっそく調べてみなくちゃ。えーっと、スプライトエディタは……と。付属のDEFSPTOOLを立ち上げてみてください。もちろん、SM. Xでもいいですけど。なーんと、わかりますか? 画面写真を見てください。ほら、いくつも大きさの異な

# 図1 BLOCK3D. BASでのグラフィック、スプライト、BGの使い分け



```
10 /*
20 /* BLOCK3D.BAS for X680x0
                                               1993.11 D.Takagi
 40 screen 1,2,1,1:contrast(0)
 60 float bx, by, bz, dx, dy, dz, zz, f(300)
70 int x,y,xx,yy,x1,y1,x2,y2,c
80 int mx,my,m1,mr,i,j,pa,bk,st,pr=3,bl=3,dt=1
90 char buf(255),blk(9,9):str t
100 for i=0 to 300:f(i)=100#/(100#i):next
110 /* 120 m_init():for i=1 to 3:m_alloc(i,20):next 120 m_init():for i=1 to 3:m_trk(i,"vl5@57c"):next 140 /*
fill(x+1,y+1,x+6,y+6,c+2)
200
210 next:next
220 for i=0 to 14:line(i mod 2+16,i,30,i,2,&HAAAA):next
230 for i=0 to 29:r=70/(i+10):for j=0 to r-1
240 circle(i*16+39,7,r-j,15-15*j/r,,,280)
paint( i*16+39,7, 15-15*j/r)
260 next:next
270 for i=0 to 31
        get(i*16,0,i*16+15,15,buf):sp_def(i,buf)
280
290 next
300 /*
310 for i=1 to 15
320 palet(i,hsv(90,4,i+15))
330 sp_color(i,hsv(90,5,31-i),1)
340 sp_color(i,hsv(12,15,20-i),2)
350 next
360 /*
370 img_scrn(0,1,1):window(0,0,511,511)
380 msarea(13,13,242,242):mouse(2):mouse(4)
390
400 for i=0 to 1:for j=0 to 1
410 sp_move(i*2+j,114+j*14,114+i*14,1)
420 next:next
430 fill(0,0,511,511,10):fill(252,252,507,507,0)
440 for i=0 to 3
450 box(251-i,251-i,508+i,508+i,8+i)
460 next
470 apage(3)
480 fill(0,0,511,511,8):fill(256,256,319,319,4)
490 box(256,256,319,319,5)
500 /*
510 t=time$:repeat:until t<>time$
520 t=time$:repeat:block():dt=dt+1:until t<>time$:dt=dt-1
540 bg_set(0,0,1):sp_disp(1):contrast(15)
550 repeat
560 cls:bl=3:st=-1
         while bl
```

```
dx=0:dy=0:dz=0:bz=0:bk=0:st=st+1
                for i=0 to 9:for j=0 to 9
bg_put(0,j+54,i+54,515):blk(i,j)=3
 590
 600
 610
                next:next
 620
                while bk<300 and bl:block():endwhile
            endwhile
locate 10,1:print "GAME OVER"
locate 11,2:print using "SCORE ####";st*300+bk
repeat:msstat(mx,my,ml,mr):until ml or mr
 630
 650
 670 repeat:msstat(mx,my,ml,mr):until ml o
680 until mr
 690 mouse(0):end
 710 func block()
           bne block()
vpage(pa*2+11):pa=(pa+1) mod 2:apage(pa+1)
bg_scroll(0,304+x/3.2#,304+y/3.2#)
home(0,124+x,124+y):home(3,128+x/4,128+y/4)
wall(xx,yy,0):xx=x:yy=y:mspos(x,y):wall(x,y,6)
 720
730
 740
 750
 760
770
            if dz=0 then {
locate 13,2:print"REST";bl
 780
                bx=x:by=y:msstat(mx,my,ml,mr
800
                if ml or mr then dz=80#/dt:cls
                zz=bz:bx=bx+dx:by=by+dy:bz=bz+dz
if bx<7 or bx>247 then m_play(1):bx=bx-dx:dx=-dx
if by<7 or by>247 then m_play(2):by=by-dy:dy=-dy
if (bz-220)*(zz-220)<=0 then [</pre>
 820
840
                   x1=bx/25:y1=by/25
if blk(x1,y1)>0 then {
    m_play(3):blk(x1,y1)=blk(x1,y1)-1:bk=bk+1
    bg_put(0,x1+54,y1+54,512+blk(x1,y1))
 860
 880
                   bz=bz-dz:dz=-dz
} else if bz<220 then pr=3 else pr=1
else if bz<0 then {
if abs(bx-x)<18 and abs(by-y)<18 then {
 900
 920
 930
                       m_play(3):bz=bz-dz:dz=-dz
dx=(bx-x)*6#/dt:dy=(by-y)*6#/dt
 940
 950
                } else dz=0:bz=0:bl=bl-1
} else if bz>299 then m_play(3):bz=bz-dz:dz=-dz*1.01#
 960
 970
 980
 990
            x2=137+(bx-x)*f(bz):y2=137+(by-y)*f(bz)
if x2<0 or y2<0 then x2=0:y2=0
1000
1010
             sp_set(4,x2,y2,bz/10+259,pr)
1020
1030 endfunc
1040 /*
        /*
func wall(wx,wy,c)
int x1,y1,x2,y2
x1=128-wx :y1=128-wy
x2=128-wx/4:y2=128-wy/4
1060
1070
1080
1090
            /*
line(x1
            line(x1 ,y1 ,x2 ,y2 ,c)
line(x1 ,y1+255,x2 ,y2+63,c)
line(x1+255,y1 ,x2+63,y2 ,c)
line(x1+255,y1+255,x2+63,y2+63,c)
1100
1110
1130
```



るボールを用意しているんですよ。リスト 1でいうと1000行から1020行がボールの表 示なんですが,ここで,

sp set(4,x2,y2,bz/10+259,pr)ってやってますよね。x2.y2がボールの表 示される位置でbzがボールがどのくらい 奥にいるかっていう変数なんです。

sp set()は1番目の引数がスプライトプ レーン, 2, 3番目がスプライト表示座標, 4番目はパターンの番号で最後は優先度で す。つまり、常にボールを表示するスプラ イトプレーンは4で、奥行きとパターン番 号をうまく計算式でからめてボールの大き さを決めてるんですね。

ところで、もうひとつ不思議なことがあ るんです。それはスプライトのPCGデータ です。いっつもショートプログラムでは, スプライトPCGデータがネックになるん ですよね。

だって1ドットが1文字でしょ。16×16 ドットのキャラクター1個を定義するには 16×16個で256文字。5,6個のキャラを作 るのに1000個以上の文字を打ち込まなくち やいけなくなります。これでは、あっとい



ちらつきを抑えるためには?

う間にショートプロどころじゃない、デカ プログラムになっちゃうんですよ。なんと かデータを減らしたいっていうとLHA. X を使ってデータを縮める(これが結構縮み ます) 方法もあるんですけど, このプログラ ムはそんなデータがある様子が全然ありま せん。いったいどうやってるんだろう。

それさえわかればすごく楽かもっ! と 考えてみましょう。スプライトのほかにな にか絵を描くところっていうと……そう。 グラフィックに絵が描けますよね。グラフ イックならline()やcircle(), paint()関数 を使うとsp set()でデータを作るよりプロ グラムが小さくなっていいんですけど果た してそんな命令があるかな? リスト1を 探してみると、やっぱりあった。160~260 行あたりにpaint()やcircle()やbox()が並 んでました。ということはこのへんでグラ フィックからスプライトPCGデータを作 ってるに違いないですよね。

スプライトはsp set()で配列に入ってる データをスプライトPCGデータとして定 義できますから、グラフィックを配列に取 り込む方法があればいいはずです。

さっそく, リストの続きにスプライト関 係の命令があるかどうか探していくと, 見 事,280行にありました。

280 get(i \*16,0,i \*16+15,15,buf): sp def(i,buf)

そう,これがスプライト定義を短くする タネだったんです。get()って関数をマニュ アルをめくってみましょう。ふ~ん、なる

普通はグラフィック画面からデータを取 るっていうと,

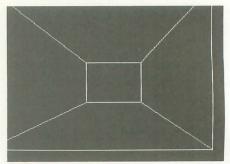

大きさの違うパターンが定義されている

### point(x,y)

グラフィック画面上のドットのパレット コードを返します

を思い出してしまいますが、マニュアルの get()のページを見ると,

# @get(x1,y1,x2,y2,na)

グラフィック画面の指定領域のドットパ ターンを, 指定された配列naに読み込みま

という関数なんですね。

もしも, point()でsp set()にデータを入 れようとすると……pointだと1ドットが 1つのデータですからforループで横に順 に1つずつ拾っていきますね。それで、1 つずつ配列に入れていけばいいから,以下 のようになるはずです(データを入れる配 列はchar dat(255)で定義されてます)。

for i=0 to 15

for j=0 to 15

dat(i \* 16+j) = point(j,i)

next

next

sp def(0,dat)

で、get()のほうは、マニュアルの下のほ うにはこんなふうにも書いてあります。

●実画面サイズ512×512,256色モード 読み込み順(x1,y1),(x1+1,y1),……(x2, y1), (x1,y1), (x1+1,y1),  $\cdots \cdot \cdot \cdot (x2,y2)$ char型配列の場合 = 1ドット単位 int型配列の場合 = 4ドット単位 float型配列の場合 = 8ドット単位

そう,これって,256色でデータ型がint型 の配列だったら1ドット単位でデータが順 に入っていく, つまりsp def()で使うデー タの配列とまったく同じ形なんです。だか ら256色モードでget()を使うと……,

get (0, 0, 15, 15, dat)

sp def(0,dat)

これだけで, グラフィックに描かれたも のをスプライトPCGとして取り込めちゃ うんです。

おまけにこの方法だとプログラムが短い うえに、forループを使って何度も命令を実 行させる必要がないので、スピードが速く, 大量のスプライト定義もすぐにできてしま います。もう感動的ですらあるではないで すか。うう。あ、ただしこの方法を使うに は、グラフィックはパレット0~15だけを 使って描く必要がありますね、スプライト に使えるのは16色だけですから。

でも、これでスプライトは解決したとい ってもいいかな。

# グラフィックのミソを引き出す

続いてはグラフィックのミソを引き出し ましょう。このゲームではパドルもボール もそしてブロックも四角いチューブの中に います。そして、この背景になるチューブ はグラフィックで描かれていましたよね。

で,この背景ですが,ブロックのあるい ちばん奥の部分は大きさが変わらないんで すが、上下左右の壁の部分はパドル、つま り自分の視点の位置が変わるので微妙に書 き換えなくてはいけないんです。ゲームス タートする前から背景は動きますので、ち ょっとボタンを押す前にマウスを動かしな がら、左側の壁、特に壁と上壁の境目の線 に注目してください。ほら、パドルが壁に 近づくと境目の線が急に、遠ざかると緩く なるのがわかるでしょ?

これを実際の物体で確認してみましょう。 まず、なるべく大きく、先の長くて四角い 箱を用意してみましょう。そして、中を覗 いてみてください。先のほうの四角はどん なふうに見えますか? 手前の四角のなか に先の四角が小さく見えますよね。でもっ て,この箱を,目が左壁に近づくように, 左のほうへずらしていくと……そう、手前 と先の四角の大きさは変わらないけど, 先 の四角が左の壁に近づいてきますよね。

だから、こんな背景を描くには、

- 1) まず、手前の四角を描く
- 2) 次に先の四角を描く
- 3) 手前と先の四角の四隅の対応する線を

# リスト2

|     | screen 0,1,1, | 1       |       |          |        |
|-----|---------------|---------|-------|----------|--------|
| 20  | int x,y       |         |       |          |        |
| 30  | while 1       |         |       |          |        |
| 40  | wall(x,y,0)   | :mspos( | x,y)  | :wall(x  | y, 14  |
| 50  | endwhile      |         |       |          |        |
| 60  | /*            |         |       |          |        |
| 70  | func wall(wx, |         |       |          |        |
| 80  |               |         |       |          |        |
|     | x1=128-wx     |         |       |          |        |
| 100 | x2=128-wx/4   | :y2=128 | -wy/  | 1        |        |
| 110 | /*            |         |       |          |        |
| 120 | box(x1        | ,y1     | ,x1+2 | 255, y1+ | 255,c) |
| 130 |               |         |       | 63,y2+   |        |
| 140 | line(x1       | , y1    | ,x2   | , y2     | , c)   |
| 150 |               | ,y1+255 | ,x2   | ,y2+     | 63,c)  |
| 160 | line(x1+255   | ,y1     | ,x2+  | 63,y2    | ,0)    |
| 170 | line(x1+255   | ,y1+255 | ,x2+  | 63,y2+   | 63,c)  |
| 180 | endfunc       |         |       |          |        |

### 描く

と、リスト2のようにやってやればいいは ずですね。ではリスト2を打ち込んでRUN してみましょう。

……はて? あれあれ? まだちょっと、 具合がよくないですね。そう, なんだか画 面がチラチラしちゃうんです。ゲームのほ うでは絵がちらついていないのになぜこっ ちのリストはちらついてしまうんでしょう

実は, 画面がちらついてしまうのは画面 への絵の描き方に問題があるからなんです。 リスト1のほうを見てみましょう。表2を 見ると背景を描くのは720行~750行までと 1050行からのwall()関数でしたよね。wall () 関数は、絵を描くのに関係ありそうなの はline()だけでリスト2といっしょみたい ですよね。そうすると720行から順に見比べ ていくと、あれ、見なれない命令がありま すね。

720 vpage(pa \* 2+11):pa = (pa + 1) mod 2:apage(pa+1)

そう,実はこのvpage()とapage()こそが 絵をちらつかせないためのタネなんですね。 リスト2の30~50行を見てください。とい っても30行の while 1と50行 endwhile は 「この間をずっとぐるぐるまわっていて ね」という意味ですから実質的には40行だ けに注目してください。

40 wall(x,y,0):mspos(x,y):wall(x, y, 14)

wall()という関数は1番目と2番目の引 数の位置に視点があるとき、3番目の引数 の色で壁を描くっていう関数です。という ことは、40行では、まずwall(x,y,0)でx,y の位置に 0, つまり黒で壁を描くことにな ります。この壁以外の部分の色はもともと 黒いですから……そう、黒で描くってこと は「壁を消してる」ってことなんです。そ れからmspos(x,y)として、現在のマウス

図2 視点がずれた場合の先の見え方



図3 apage()とvpage()

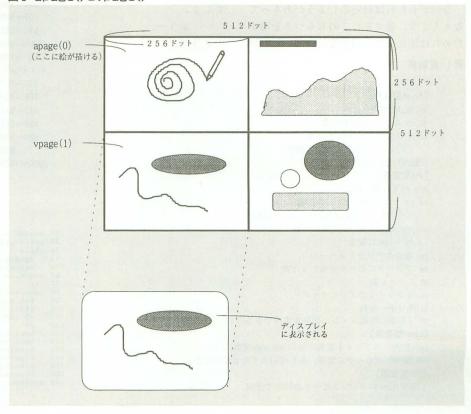

### 図4ページ切り替えの様子

ページ | に描く
ページ 2 に描く

vpage()関数でページ | をOFF
ページ 2 をON ◀

ページ | に書いてある物体を
消して新しく画面を書く
(このときページ | は非表示で
ページ 2 が表示されている)

vpage()関数でページ | をON
ページ 2 をOFF

ページ 2 に書いてある物体を
消して新しく画面を書く
(このときページ 2 は非表示で
ページ 1 が表示されている)

座標を得て、それからもう一度wall(x, v.14)で壁を描いているんです。

消す→mspos()→描く→消す……このサイクルってことは……消している時間はmspos()がどんなに短くても描いている時間と同じだけあることになります。つまり、プログラムの動いている半分は線が見えて残りの半分は消えてしまっている、イコール、切れかけの蛍光灯みたいにチラチラした絵になってしまうんですね。おまけに線を描くのに多少時間がかかりますからそれもちらつく原因になっています。

原因がわかれば対処のしようがあるってなもんです。要するにこのちらつきを消すためには消えてる時間がなければいいわけ

表1変数表

# [float型変数]

bx,by,bz ボールの座標 dx,dy,dz ボールの移動量

zz lコマ前のボールのZ座標

(ブロックとの衝突判定に使用) f(配列) 3D→2D変換に使用

[int型変数]

x,y パドルの座標

xx,yy lコマ前のパドルの座標

(1コマ前の背景を消すときに使用)

mx, my, ml, mr msstat関数の引数

i,i for~nextに使用

pa 現在のアクティブページ

bk ブロックにボールが当たった数

st ステージ数

pr スプライトのプライオリティ

bl 残りボール数

dt | 秒間に何回メインの部分を実行できるか(マシンの速さ)

[char型変数]

buf(配列) スプライト定義に使用(sp\_paty関数)

blk(配列) ブロックの情報, あと何回当てると壊れるか

[str型変数]

t 時間(time\$)マシンスピードの測定で使用

です。そこで登場するのが、先ほどのapage ()とvpage()です。

X68000では絵を描くための場所であるG-RAMは256×256ドット、16色モードでは、グラフィック画面を4ページ分を確保できるのを知っていますか? つまり、4ページのうち「絵を描くページ」「絵を見せるページ」に分けることができるのです。それがapage()とvpage()という関数なんですね。詳しいことはマニュアルを読んでもらうとして、たとえばapage(1)ってすれば1ページ目を絵を描くページに、apage(2)で2ページ目に絵を描くようにできるんです。

もう理屈はわかっちゃいましたよね。そう、ちらつきを抑えるのに、背景を見せているページと描いているページを分けるのです。具体的には図4のような流れでプログラムを組むことになります。

つまり、ページ1を見せているときにはページ2に描いて、ページ2を見せているときにはページ1を描き直せばいいんです。ページの切り替えは瞬時にすみますからちらつかないですむんですね。そういうこと

でリスト2を同じ原理で書き直したのがリスト3です。打ち込んでRUNしてみてください。ほら、ちらつかなくなったでしょ。

……ふう~。 どうでしたか? いろいろな技が詰まっているものなんです。 だからショートプロで遊んでいるといろい ろなテクニックが見えてきますよ, うんう ん(宣伝モード)。 このプログラムにしても, まだまだほか にもいろいろテクニックが隠されていたり

いろんなテクニックがわかったでしょう。

ショートプログラム 1 本だけでもこれだけ

このプログラムにしても、まだまだほかにもいろいろテクニックが隠されていたりするんです。リストを打ち込み、リストを読んで、自分で見つけてくださいね。作者の高木さんが投稿原稿につけてくれた変数表(表1)とプログラムの簡単な説明(表2)もつけておきます(そうそう、今月の原稿の解説も実はかなり高木さんの投稿原稿によるところが大きかったりするのです。大感謝)。

さあ、皆さんもどんどんショートプロからいろいろなテクニックを盗んでみてくださいね! でもってついでに自分でプログラムを作ってみて、そいつをショートプロに投稿してくれるといいな、なんて思っています、はい。それではまた来月……じゃなくて、隣にある今月の「(で)のショートプロばーてい」へいってみようか。

# 表 2 プログラムの簡単な説明

```
10~110 初期設定(256色モード)
 120~130 効果音の定義
 140~290 スプライトの作成、定義
 300~350 カラーパレットの定義
 360~380 初期設定(16色モード)
 390~490 画面作成
 500~520 マシンスピード測定
 530~690 ゲームの始めから終わりまでのループ
700~1030 ゲームのメインルーチン
1050~1140 背景を描く
メインルーチン内
 720~750 背景作成
 760~800 ボールをまだ発射していないときの処理
 810~840 ボールの移動, 壁との衝突判定
 850~910 ブロックとの衝突判定, 処理
 920~960 パドルとの衝突判定, 処理
    970 奥の壁との衝突判定
1000~1020 ボールの表示
```

```
10 screen 0,1,1,1
20 int xx,yy,xy,pa
30 while 1
40 vpage(pa*2+11):pa=(pa+1) mod 2:apage(pa+1)
50 wall(xx,yy,0):xx=x:yy=y:mspos(x,y):wall(x,y,14)
60 endwhile
70 /*
80 func wall(wx,wy,c)
90 int x1,y1,x2,y2
100 x1=128-wx :y1=128-wy
110 x2=128-wx/4:y2=128-wy/4
120 /*
130 box(x1 ,y1 ,x1+255,y1+255,c)
140 box(x2 ,y2 ,x2+63,y2+63,c)
150 line(x1 ,y1 ,x2+63,y2 ,c)
160 line(x1 ,y1+255,x2 ,y2+63,c)
170 line(x1+255,y1 ,x2+63,y2 ,c)
180 line(x1+255,y1+255,x2+63,y2+63,c)
190 endfunc
```

# 今年最初のゲーム特集

Komura Satoshi 古村 聡

今月はタイトルにもあるとおり、3本ともゲームです。しかも全部がX-BASICで書かれています。なかには特別な外部関数を使っているプログラムもあるけれど、なんとか手に入れて、みなさん楽しんでください。

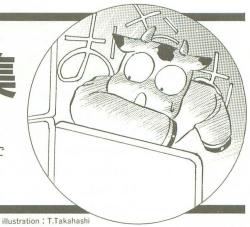

mustration

DBBALL.BAS for X68000

DBBALL. BASです。どうぞ!

(X-BASIC 要ジョイスティック) 富山県 藤井栄一

このプログラムは対戦専用のぶつかりゲームです。

えーっと、このプログラムには準備する ものがいろいろとあります。まずリスト1。 このプログラムのリストですね。それと X68000。対戦する人が2人。それからジョ イスティックが2本必要になります。

まず、X68000の電源を入れてBASICを 立ち上げます。

A>BASIC

これでBASICが立ち上がりますね。

それからBASIC上からリスト1を打ち 込んでください。間違いのないように入れ ていってくださいね。

入力が終わったら、いったんディスク上 に打ち込んだプログラムを保存しましょう。

SAVE "DBBALL. BAS" でディスクに書き込まれます。 さて、セーブが終わったら、

RUN

でプログラムを実行してください。

正しくリストが入力できていたら写真のような画面になるはずです。うまくいきましたか? それでは遊び方を説明します。

写真の画面で、プレイヤー2人がジョイスティックをどこかの方向に倒すとゲームスタートです。キャラクターはボール。プレイヤー1は左の青い玉、プレイヤー2は右の赤い玉がマイキャラです。ジョイスティックを左右に動かすことで玉が動きだします。玉はジョイスティックを右に倒せば右に、左に倒せば左に加速度がつきます。玉は加速度がつくと慣性で動きつづけよう

とします。しかし、ある一定の速度まで達 するとそれ以上速くなりません。

玉はジョイスティックのBボタンでジャンプします。上を押しながらだと高くジャンプできます。Aボタンを押すとその時点での速度が2倍になります。その代わり少しLIFEを消費します。対戦で相手のLIFEポイントを完全になくすと勝ちです。はやい話「はっけよいのこった」みたいなものなんですね、はい。

んー、も、も、燃える~。直観的には自分が相手をやっつけたのか、相手にやられたのかわかりにくいけど、それだけに相手をやっつけようと右へ左へジョイスティックをガッツンガッツン倒してしまいますね。あんまり熱中してるもんだから、玉の動きといっしょに体までがっつんがっつん動いちゃうわ、対戦相手の肩とぶつかっちゃうわ……女の子とやったりしたら肩と肩で……ああっ、いいかもしれない(なにひとりでバカいってんだか)。なにはともあれ激しいゲームです。

あ、相手の倒し方なんですが、なるべく 速く相手にぶち当たってください。垂直方 向水平方向、それぞれの加速度成分の絶対 値を足したものの合計が少なかったほうが ダメージを受けます。さらにその差が大き いほど大きなダメージを受けます。だから



DBBALL. BAS

冷蔵庫, それは最後のフロンティア。

ひとりぐらしの冷蔵庫は怖いぞ~。なにせ下手すりゃひと月も開けないこともあるわけです。賞味期限がきれたオレンジジュースやカレーパンならまだしも、ちょっとした気の迷いで買ってしまった野菜サラダなんかは原形をとどめないくらい茶色のぐちゃぐちゃになっています。それはもう絵にも描けない恐ろしさだったりするのです。食事中の方がいたらごめんなさい。でも読みながら食べるなんてお行儀が悪いぞ。

さて、去年の年末のことなんですが、その冷蔵庫の大掃除をしていたら……見つけてしまったんですよ。製造年月日がちょうど1年前のジャワティーストレートのペットボトル。

見た感じ、変質している様子はないんですが……。それに「食べ物は粗末にしちゃいけませんっ!」と小さい頃から育てられているので捨てるのもためらわれるし……どうしたと思います? しかたがないんで私、迷ったあげくに風呂を沸かしておもむろにジャワティーをどぼどぼーっと……ジャワティー風呂にしてしまったんですね。

いや~,大掃除で体中痛かったんですっ ごく気持ちよかったです。いや~,やっぱ り食べ物は有効活用しなくちゃだよね。う んうん。

# ボールボールで押し合え!

さて、今月はどういうわけだか、BASIC のゲームっぽいものばかりが選ばれてしまったんですよ。厳密にいえば、ゲームではないものもあるけれど、今年最初のゲーム特集ってことでいいですよね。それでは、まず今月の1本目、ファイトでぶつかれ!

敵を倒そうと思ったら、とにかく右に左に ジョイスティックを動かしてボタンでジャ ンプして, 画面の下のほうで敵の玉にぶつ かるようにすればいいわけですね。

決着がついた場合、負けたほうがAボタ ンを押すとまた写真の画面になります。あ あー, あんまり熱中するもんだから, ゲー ムが終わったのに気づかないでボタンを押 したままで、次のゲームが始まってしまう。 これはどうにかしてほしかったかな。

ま,なにはともあれ燃えるゲームDBBA LLなのでありました。



# 今度のさまよいは広い!

ではでは、まだまだアツいうちに次のプ ログラムにいってしまいましょう。今月2 本目のプログラムはさまよって3D,WALK 3D. BASです。どうぞ! WALK 3D.BAS & IMAZE.BAS for X68000 (X-BASIC, 要APIC.FNC) 岡山県 杉浦竜夫

あ,これはゲームではなくて,3D表示の 迷路なんですね。縦(510)×横(510)ので っかい迷路をさまよいます。

このプログラムを実行するには迷路を表 示するための迷路データが必要になります。 まずはX-BASICを立ち上げてからリスト 2のIMAZE. BASを入力してください。こ れは、3D迷路のためのデータを生成するた めのプログラムです。迷路のデータは, MAZE. PICというファイル名でディスク に作られます。その際にこのプログラムで はAPIC. FNCを使っています。APIC.FNC 創刊は「10周年記念PRO-68K」(1992年 6 月号)のディスクの中に入っています。



IMAZE. BAS & WALK 3D. BAS

APIC. FNCをBASICのディレクトリにコ ピーしてから、BASICの設定ファイル(BA SIC.CNF) (2,

FUNC=APIC

と書き加えて、X-BASICからPIC関係の命 令が使えるようにしておいてください (持 っていない人はIMG関係の命令に換える。 ファイル名は"mage.gm3"にすること)。

このプログラムは迷路を生成するのに40

# リスト1 DBBALL BAS

```
10 /*,
20 /*
30 /*
40 /*
50 /*
                  1993/11/3
               DBBALL, BAS
                                                  programmed by 藤井栄一
180 while 1
190 gamen()
300
 310
330 /*
           t=stick(2):s=strig(2):inter2=inter2-1
if abs(dx2)>12 then dx2=dx2-3*(dx2/abs(dx2))
if s=2 and inter2<=0 then(
    dx2=dx2*2:dy2=dy2*2:inter2=20
    life(1)=life(1)-4:fi(2))
if x2+dx2<0 or x2+dx2>2.40 then (dx2=-dx2
    lelse dx2=dx2+2*((t=4)-(t=6))
if s=1 and j2=0 then dy2=-20+6*(t-6>0):j2=1
    if j2=1 then dy2=dy2+2:y2=y2+dy2:m_play(1)
if y2+dy2<0 then dy2=-dy2</pre>
350
 360
380
 390
400
410
430
```

```
y2>220 then y2=220:j2=0:m_play(2)
                    x2=x2+dx2:sp_move(2,x2,y2,2)
 450
 460 /*
470
                    490
500
                                \begin{array}{ll} \text{m_play(3)} \\ \text{c=}((abs(dx1)+abs(dy1))-(abs(dx2)+abs(dy2))) \end{array} 
                               C=((abs(dx))+abs(dy))+(abs(dx)+abs(dy2)) dx[1-dx]:dy]=-dy]:dx[2-dx]:dy2=-dy2 if c=0 then continue life(-(c>0))=life(-(c>0))-abs(c):dinter=10 palet(0,rgb(-31*(c>0),0,-31*(c<0))) fi(1-(c>0)):palet(0,0) if life(-(c>0))<0 then death=1-(c>0)
 510
 530
 540
 560
 580 /#
  590 until death>0
 600 win(-(death=1))=win(-(death=1))+1
boow win(-(death=1))=win(-(death=1))+1

610 locate 12,0:print n(-(death=2))+1

620 repeat:until strig(1-(death=2))=1

630 x1=48:y1=220:x2=192:y2=220:dx1=0:dx2=0:dy1=0:dy2=0

640 life(0)=100:life(1)=100:inter1=0:inter2=0:dinter=0

650 death=0
 660 endwhile
670 /*
 680 func mus()
 700 m_trk(1,"a@38"):m_trk(2,"a@48"):m_trk(3,"a@62")
 710 endfunc
720 func gamen()
730 sp move(1,x1,y1,1):sp move(2,x2,y2,2)
740 cls:palet(255,rgb(25,25,25)):fill(0,236,255,256,255)
750 fill(18,240,117,250,7):fill(138,240,237,250,40)
760 fill(118,240,137,250,20)
770 symbol(1,239,itoa(win(0)),1,1,1,7,0)
780 symbol(239,239,itoa(win(1)),1,1,1,40,0)
790 locate 13,8:print "READY!"
800 repeat:until stick(1)<>0 and stick(2)<>0:cls
800 repeat.unc.

810 endfunc

820 func fi(a;int)

830 if a=1 then {fill(18,240,118-life(0),250,0)

840 | lelse{fill(238,240,138+life(1),250,0)}
```

```
10 int x=2,y=2,tx=4,ty=2,rn,o,i(2)
        screen 1,2,1,1:console,,0
box(0,0,510,510,1):palet(1,65535)
while 1
              0=0
              o=0
if point(x, y-2)=0 then i(o)=0:o=o+1
if point(x+2,y)=0 then i(o)=1:o=o+1
if point(x, y+2)=0 then i(o)=2:o=o+1
if point(x-2,y)=0 then i(o)=3:o=o+1
if o=0 then {
  60
  80
                                     for ty=ty to 508
for tx=tx to 508
   if point(tx,ty)=0 then pset(tx,ty,1):x=tx:
110
130
y=ty:tx=tx+2:o=4:break
```

```
tx=tx+1:next:if o=4 then break else tx=2
ty=ty+1:next:if o=4 then continue
apic_save("maze.pic",0,0,511,511):end
150
160
180 rn=rnd()*o
            switch i(rn)
case 0:box(x
                 case 0:box(x ,y-1,x, y-2,1):y=y-2:break
case 1:box(x+1,y, x+2,y, 1):x=x+2:break
case 2:box(x ,y+1,x, y+2,1):y=y+2:break
case 3:box(x-1,y, x-2,y, 1):x=x-2:break
210
230
240 endswite
250 endwhile
          endswitch
260 end
```

分ほどかかりますので、Cコンパイラを持っている人は、

A>CC IMAZE, BAS

でコンパイルしてIMAZE. Xを作ってから、 A>IMAZE

で迷路データを作ったほうがいいでしょう。 ちなみにコンパイルすると10MHzのX68000 なら1分ほどで作ることができるはずです。 さて、迷路データが完成したら今度は迷 路をさまよいましょう。BASICを立ち上げ た状態でリスト3、WALK\_3D. BASを入 力してRUNです。カーソルキーで移動でき ます。

へ~、3D迷路っていうとこれまでもぱーていハンズでとりあげたりしました。そのときは、表示がワイヤーフレームでデータはプログラム中に配列の形で置いていたんです。このプログラムでは迷路の表示はパレットを使ってサーフェス(表面)表示、データはプログラムで生成して、グラフィック画面に格納しています。操作性はいいし、表示は本格的、データはスマートに記録できるし、簡単に書き換えがきくし、頭のいい方法で作ったもんですね~。コンパイルしちゃうとRED ZONEだと速すぎちゃうくらいです。リストも短いし、感心感心。

ただ、この迷路には出口がないので注意 してください。それを知らないと一生迷路 でさまようことになりますからね。

さあ、どんどん打ち込んで3Dしてしまい ましょう。



さてさて、いよいよ今月最後のプログラム。3本目のプログラムはクォータービュー3Dアクションゲーム、三重県の平井さんの作品でVOID. BASです。どうぞ!

VOID.BAS for X68000

(X-BASIC, 要ジョイスティック, MUSICZ. FNC) 三重県 平井栄治

今月は3本ともX-BASIC用のリストですが、このプログラムはちょっと下準備がいるんです。このプログラムではZ-MUSICが必須ですのでコマンドラインから、

#### A>ZMUSIC

としてZ-MUSIC本体を常駐させます。ほかにも、BASICにはZ-MUSIC用の外部関数ファイルMUSICZ. FNCを設定する必要があります。設定方法ですが、MUSICZ. FNCをBASICのディレクトリにコピーし



VOID, BAS

ます。それからBASICの設定ファイル、 BASIC、CNFに、

#### FUNC=MUSICZ

と書き込んでBASICを立ち上げればOKです。MUSICZ. FNCはZ-MUSICシステムのなかにあります。あ、ゲームをプレイするにはジョイスティックも忘れないでくださいね。

さてさて、リスト4を入力して遊びましょう。RUNすると、ちょっと間があってから、青い通路と緑のワイヤーフレームの自機(って単なる立方体なんですけどね)を斜め上から見た状態、つまりクォータービューのゲーム画面が表示されます。ジョイスティックのボタンを押すとゲームスタート。

赤い壁が進路方向からスクロールしてき ます。壁には1カ所だけ穴が開いています

#### UZN3 WALK 3D. BAS

```
10 int px(9)={-1, 1,-1, 0, 1,-2,-1, 0, 1, 2}
     10 int px(9)=(-1, 1, -1, 0, 1, -2, -1, 0, 1, 2)
20 int py(9)=(0, 0, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -2, -2)
30 int s(3)=(0, 1, 0, -1)
40 int c(3)=(1, 0, -1, 0)
50 int col(17)=(0, 28734, 28734, 10262, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734, 28734,
60 +0,10252,1847

70 int x=1,y=1,dr=1,p(9)

80 screen 1,2,1,1:console,,0

90 line( 0, 0, 60 ,60 ,2)

100 line( 0,511, 60,450, 2)

110 line(450,450,511,511, 3)
110 line(450,450,511,511,
120 line(511, 0,450,60,
130 line(60,450,450,450,
140 line(60,60,450,50,
150 line(60,450,200,200,
160 line(60,450,200,300,
 170 line(300,300,450,450,10)
180 line(450, 60,300,200,10)
 190 fill(200,200,300,300,
200 fill( 0,60,60,200,
210 fill( 0,300,60,450,
                        fill(450,300,511,450,6)
fill(450,60,511,200,6)
fill(60,200,200,300,11)
fill(300,200,450,300,12)
 220
 230
 240
260 paint( 10, 20, 2)
270 paint( 10,500, 2)
280 paint(510, 22, 3)
290 paint(510, 22,
290 paint(508,490,
300 paint(250, 70,
310 paint(250,430,
320 paint( 10,255,
330 paint(508,255,
 340 paint( 70, 80, 9)
350 paint( 70,400, 9)
360 paint(410,160,10)
                         paint(410,330,10)
apage(1):apic_load("maze.pic",0,0)
    390
                           vnage(1):drow()
                                                                                  switch asc(inkey$(0)
    410
                                                                                                                                      case 30:forth()
case 31:back()
case 28:t_1()
                                                                                                                                                                                                                                                                                      :break
                                                                                                                                                                                                                                                                                        :break
                                                                                                                                       case 29:t r()
                                                                                                                                                                                                                                                                                      :break
```

```
case 27:end
                      endswitch
480 endwhile
490 end
ozu p(i)=point(x+px(i)*c(dr)-py(i)*s(dr),y+px(i)

*s(dr)+py(i)*c(dr))

530 next /*パレットを知ります。

540 palat / 1
                       palet(2,col(palet(3,col(palet(4,col(
                                                     p(0)
p(1)
p(3)
 570
                                                     p(3)
p(0)+p(2)
p(1)+p(4)
p(0)+p(2)+p(5)*3
p(1)+p(4)+p(9)*3
p(2)*2+p(3)*4
p(4)*2+p(3)*4
                                   5,col 6,col
                       palet( 7,col( palet( 8,col( palet( 9,col( palet(10,col(
600
 630
640
                       palet(11,col(
palet(12,col(
                                                      p(6)+p(2)*2+p(3)*4
                                                     p(8)+p(4)*2+p(3)*4
 660 endfunc
 670 func forth()
                       if point(x+s(dr),y-c(dr))=1 then {
locate 30,15:print "いたい!"
locate 30,15:print "
 680
 700
                                       return()
 730
                       x=x+s(dr)
                       y=y-c(dr)
 760 endfunc
                  back()
                       if point(x-s(dr),y+c(dr))=1 then
locate 30,15:print "いたい!
locate 30,15:print "
return()
  790
 820
 830
840
                        x=x-s(dr)
                       y=y+c(dr)
drow()
 850
 860 endfunc
870 func t_1():dr=dr+1:if dr=4 then {dr=0} :drow('):endfunc
880 func t_r():dr=dr-1:if dr=-1 then {dr=3} :drow():endfunc
```



ので、ジョイスティックの上下左右で自機 を操作してぶつからないように通していっ てください。100個の壁を通過するか、壁に 激突するとゲームオーバーです。

うおお! む,難しい~! 私,昔あったクォータービューのゲーム, 「ザクソン」とかちょっと得意だったはずだったんですけど、こ、これは難しいですわ。っていうのも、このゲームは高さがあるせいで穴が真ん中あたりにあると穴より斜め上にいても穴ぴったりの位置にいるような錯覚を覚えてぶつかったりしてしまうんで

すよ。それとちょっと操作感が重いかなって感じがあるんで(16MHzあたりだとかなり楽にはなるけど)ゲームとしてはかなりスリリングです。ああ、今月は私の愛用スティックXE-1proがボロボロになっちゃうよー。もう売ってないのに。

これで自機の影でも地面に映っていたらずいぶん操作が楽なのに一, と思ってしまいます。今度作るときは、その辺も考えてみてね。

さあてっと、風呂あがりにガンガンゲームをしたらなんだかノドが乾いてしまったなー。冷蔵庫のなかになんか入ってないかなあ……ああっ、片付け忘れた野菜カゴにカルピスの原液1リットルビンが! しかも賞味期限は1年前だ! こ、ここれは……カ、カル……ピス風呂?

ううつ,また来月。

#### リスト4 VOID. BAS

```
240
       "haiajabaahaiajababalamanbkjkikhk'
rkrkrkrkrkrkrkhkikjkbkanamalab
```

```
if 5*m+k=5*t+u then(n=n+10:if n>999 then(
   640 n=999:p=1818]else():if n>o then(o=n)else())else()}else()
650 locate 29,11:print rights(" "+itoa(n),3)
660 locate 29,13:print rights(" "+itoa(o),3)+chr$(11)}else(
  660 locate 29,13:print rights(" "+itoa(o),3)+chrs(11)}else(
670 s=0:for r=1 to 8:q=z(atoi(mid$(x(v),,1))):for p=1 to 8
680 o=q/2:o=o+o: if q=o then{y(s)=u}else{y(s)=t}
690 s=s+1:q=q/2:next:next:sp_def(w,y,0):w=w+1}:endfunc
700 func b():for i=1 to g:m.play(1):h=stick(1):switch h
710 case 1:case 4:case 7:k=k-1:if k=-1 then{k=0}else{}:break
720 case 3:case 6:case 9:k=k+1:if k= 5 then{k+4}else{}:break
730 endswitch:
740 case 7:case 8:case 9:m=m-1:if m=-1 then{m=0}else{}:break
750 case 1:case 2:case 3:m=m+1:if m= 5 then(m+4)else{}:break
750 endswitch:
750 sp_set(0,16+16*k,112+16*m+k*8,308,3)
770 sp_set(1,32+16*m,k+8,312.3)
                                               sp_set(0,16+16*k,112+16*m+k*8,308,3)
sp_set(1,32+16*k,112+16*m+k*8,312,3)
sp_set(2,16+16*k,128+16*m+k*8,312,3)
sp_set(3,32+16*k,128+16*m+k*8,320,3)
if ieg then(for h=0 to 1:switch z(8+h)
case 18:d(66,h,9,z(0+4*h),z(1+4*h)):break
case 6:d(66,h,32,z(2+4*h),z(3+4*h)):break
case 21: z(0+4*h)z(1+4*h)):break
case 9: z(2+4*h)= f()
   800
  840 z(1+4*h)=f()
850
                                                            (140,h, 0,2(044*h),z(1+4*h)); break

9: z(244*h) = f()

:d(146,h,32,z(2+4*h),z(3+4*h)); break

next)else(); for h=0 to 1:switch z(8*h)

11:c( z(0+4*h),z(1+4*h)); break

23:c( z(2+4*h),z(3+4*h)); break
                                               case 9:
  860 z(3+4*h)=f()
            endswitch:
                                               case 11:c(
case 23:c(
  880
  890
  900
            endswitch:
                                                                                                                   while m_stat()<>0
                                                             next:
  910
            f():if p>0 then{break}else{}: endwhile
f():if p>0 then{break}else{}:next:if p>0 then{return(18)
  930
                  |else():
                                            bg_scrol1(0,z(18+2*z(8)),z(19+2*z(8)))
bg_scrol1(1,z(18+2*z(9)),z(19+2*z(9)))
  940
  950
                                                                                             for h=0 to 1:switch z(8+h) 8,z(0+4*h),z(1+4*h)):break
            case 22:a( 8,z(2+4*h),z(3+4*h)):break
endswitch:next:z(8)=z(8)+1:if z(8)=24 then(z(8)=0)else{}
z(9)=z(9)+1:if z(9)=24 then(z(9)=0)else{}
  980
1000
                                                      if j>6 then(if 5*m+k=5*v+w then(
           1030
1050
1060
1070
1080
1090
1110
            func e(w,v,u,t,s,r,q)
bg_put(v,20+u+t+t+r,12+u+t+s+s,256+z(0+8*q+w))
                 bg_put(v,20+u+t+t+r,13+u+t+s+s,256+z(1+8*q+w)
bg_put(v,20+u+t+t+r,14+u+t+s+s,256+z(2+8*q+w)
bg_put(v,20+u+t+t+r,15+u+t+s+s,256+z(3+8*q+w)
1150
1160
                 bg_put(v,21+u+t+t+r,12+u+t+s+s,256+z(4+8*q+w)
bg_put(v,21+u+t+t+r,13+u+t+s+s,256+z(5+8*q+w)
1170
 1190 bg_put(v,21+u+t+t+r,14+u+t+s+s,256+z(6+8*q+w))
1200 bg_put(v,21+u+t+t+r,15+u+t+s+s,256+z(7+8*q+w)):endfunc
1210 func f():if inkey$(0)=chr$(27) then(p=8181)else{
1190
1200
                                                                                              ):return(5*rnd()):endfunc
7751 93-10-27 12:00:00
1230 /* VOID
```

来月は他の入力装置……とかいっておきなが ら、実は空中3回転ひねりを加えて出力にいっ てしまいたいんだけどなー。だってさー, やっ ぱり絵を描いたり字を書いたりするほうが目に 見えるから面白いじゃぁないですか。

ま, なにはともあれ今月はマウス以外の入力 装置についての解説なのであります。ちょっと 退屈かもしれないけど、がんばってついてきて

#### キーボードを使う

今月は、いろいろ種類はあるけれどいつも使 っているものと違うと「()の位置が違うぞ~!」 「だー, 親○シ○ト使えねーっ!」などとアビキョ ウカンの世界をかもしだすもの。パソコンを持 っていれば誰でも持っていて、誰でも使える (……はず)のものが、このキーボードですよね。 今月はまず、このキーボードを使ってみるので あります。

で, このキーボードを使うにあたって, それ 関係の命令っていうのをX-BASICのマニュアル で調べてみるんですが……結構いろいろありま すよね。INPUT, INKEY\$ .....。ゲームなどに使う ときにはどの命令を使うのがいいんでしょう?

ゲームで使う、ということは普通は「どのキ 一が、現在押されているか調べる」、つまりリア ルタイムキー入力っていうのを使いたいわけで すけど、他の機種ではINKEY\$を使うことが多い のですが、X68000の場合、マニュアルを見てみ るとINPUTもINKEY\$も「入力があるまで待つ」命 令みたいなんですね。なんだかこれでは使えな いですね。

実は、1991年7月号の特別付録でついてきた X-BASICポケットリファレンスなどには書いて あるんですが、X-BASICではなぜか、リアルタイ ムキー入力は隠し命令になっているのです。

X-BASICではINKEY\$(0)という命令で、いまキ ーボードでなにが押されているかがわかります。 文字列型の変数をA\$として用意してやって,

A\$=INKEY\$(0)

とすると、A\$にキーボードで押された内容が返 ってきます。ちなみにA\$=INKEY\$だとキーボー ドから文字が入力されるまで待っています。 だから.

WHILE (""=INKEY\$(0)) : ENDWHILE



なんてするくらいなら,

A\$=INKEY\$

としましょうね。

で, 無事解決したかのように見えるリアルタ イムキー入力なんですが、実は、このINKEY\$(0) でキーボードを見る方法にはひとつ欠点がある んです。それは「いくつかのキーをいっぺんに 押されると先に押されたキーがわからない!」と いうことなのです。たとえば、シューティング ゲームを作っているときに、4と6のキーで自 機の移動、スペースで弾を撃つとします。この 場合に4とスペースのキーをいっぺんに押して も、コンピュータは一瞬遅く押されたほうのキ 一だけを「押されている」と判断してしまうん です。だから、弾を撃つと自機の動きが止まっ てしまうのです。

さーて、どうしたもんでしょう?

#### ジョイスティック

こーんなときにお役にたつのがジョイスティ ックだったりします。入力装置最後の解説はこ のジョイスティックです。

実はジョイスティックはX-BASICを使うとき には、とっても扱いやすいデバイス(あ、入力と か出力、それから記録の装置のことをデバイス っていうんですね)だったりするのです。キーボ ードと違ってスティックとボタンがいっぺんに 押されても、もちろんボタンが2ついっぺんに 押されてもわかりますし、X-BASICの命令も簡 単なのです。

X-BASICでジョイスティックの操作は、STICK ()、STRIG()命令を覚えておけばOKです。

STICK()命令は、ジョイスティックがどの方 向に倒れているかを知ることができる命令です。 A = STICK(I)

とするとジョイスティック I (PRO以外のマシ ンならパソコン本体の前側についてるコネクタ につないだジョイスティック)どの方向に倒れ ているかがAに入ります。倒れていなかったら 0。それ以外のときにはそれぞれ倒れた方向に ついて.

7 8 9

4 \* 6 .

123

と、上記のような値が返ってきます。()の中に 2と書くとジョスティック2の状態です。

もうひとつのSTRIG命令も簡単で、

A = STRIG(I)

とすると、ジョイスティック | のボタンの押さ れた状態がAという変数に入ります。状態って いうのは、ボタンが押されていないときには0。 ボタンAが押されたときはI。ボタンBが押され たときは2。両方のボタンが押されたときは3 という数字が返ってきます。

基本的にはジョイスティックというのは、ボ タンとスティックを同時に押しても平気ってい う以外は、ほとんどINKEY\$(0)を使ったときの キーボードと扱いがいっしょなんですね。左か 右か上か下かで、 返ってくる数字もテンキーを 押したときのINKEY\$(0)に返ってくる値と同じ ですしね。

で、この長所ばかりのようなジョイスティッ クなんですが、しいて欠点を挙げるとすると、 X68000では標準でジョイスティックがついて くるわけではないので、誰もが持っているとは 限らないっていうことぐらいでしょうかね(ほ とんどみんな持ってるような気もするけど .....)

#### サンプル

……ということで、マウス、キーボード、ジ ョイスティックを使ったサンプルです。BASIC からリストを入力してRUNしてみてください。 それからキーボード, ジョイスティック, マウ スをいろいろ触ってみてください。それぞれに いろいろなデータが入力されているのがわかる でしょう。あまり派手な表示じゃないですけど, 自分の目で確認してください。

さ, 来月からは出力に入ります。画面出力に しようかな~。では、また来月。

```
int st,trig
int dummy,msx,msy,msbl,msbr
width 64:mouse(4):mouse(1)
20
30
    while(1)
50
        a$=inkey$(0)
        msstat(dummy,dummy,msbl,msbr)
70
        mspos(msx,msy
st = stick(1)
trig=strig(1)
80
```

```
then (
             locate 0,0:print" +- | | "; a$;"]"
130
             locate 0,0:print"+-X-F [ ]"
150
       」
locate 0,1:print"マウス X=";msx;" Y=";msy
locate 0,2:print" ボタン右=";msbr;" 左=";msbl;
locate 0,3:print"ジョイスティック 方向";st
locate 0,4:print" ボタン=";trig
160
180
      endwhile
```

# Gate

Takayama Tadanobu 高山 忠信

X-BASICで手軽にカードゲームが作成できるCARDFNCシステムを使ったトランプのひとり遊びです。予備札の使い方が成功の秘訣でしょうか。なお、CARDDRV.X、CARD2.FNCは「秋祭りPRO-68K」にも収録されています。



#### **Gateのルール**

このゲームはその名のとおり,カードが 門の形に並べられるソリティア (ひとり遊び)の一種です。

では入力方法から解説しましょう。このゲームではCARDDRV.Xというカードゲーム専用のドライバを使用しています。これはOh!X1993年10月号の付録ディスク「秋祭りPRO-68K」のなかに収録されているので、お持ちでない方はそれを使用してください。

あらかじめ、

A>CARDDRV TR.DAT のようにCARDDRVを常駐させておき、 CARD2.FNCを組み込んだX-BASICを立 ち上げます。あとはそのままリスト1の内 容を打ち込んでいってください。

\* \* \*

さて、このゲームのルールは「エースアップ」を複雑にしたものとなっているのですが、まず図を見てください。

ゲームを始めると、まず5枚のカードが 左右に1列ずつ並べられ、これらは予備札 となります。次に、その間に8枚のカード が置かれていきます。これらは場札となり ます。

話は前後しますが、このゲームの目的は、 最上列の台札を置くスペースに(予備札と 予備札の間)各スートを数の小さい順に置 いていくことです。

そのために、場札・予備札で台札に置けるものがあれば、どんどん台札に移動させてください(Aから順に)。ですが、それだけでは当然のことながら、最大18枚しか移動できません。そこで、右下にある手札をめくっていきます。これは、真上に捨て札

として重ねられていきます。

捨て札はトップカードの1枚のみが使え、 台札と場札の上に移動させることができま す。

なお、手札はなくなると1回のみ捨て札を手札に戻して使うことができますが、それでも難しいと思う方は、変数loop\_maxの値を変えてみてください。

また、場札の列には、赤・黒交互で数下がりのシークエンスならばよそのカードを 移動させることができます。

例

ハートの6の上に  $\rightarrow$  スペードの5クラブのQの上に  $\rightarrow$  ダイヤのJ

これは、赤・黒交互になっている場札の 列のトップカードからの複数枚のカード、 捨て札のトップカード、台札のトップカー ド、予備札を移動させてくることができま す。

場札の列に空白ができた場合、予備札からどのカードでも移動させてくることができます。

このゲームではマウスの左右ボタンとも

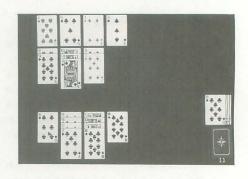

同じ動作をします。場札の列を移動させたいときには、その重ねられている中でいちばん下に重ねられているカードをドラッグしてください。



#### 重なった場札の移動について

場札の列にどんどん重ねていくと、7枚を越えたところで途端にカードとカードの間の幅が狭まります。しかし、安心してください。これは表示幅の関係でしかたなしにしていることで、移動には一切支障はきたしません。

とはいうものの、カードを持ってくると

#### 図1 初期配置



きならトップカードははっきり見えているから大丈夫でしょうが、持っていくときには、重ねられたカードがなにかさっぱりわからないことでしょう。でも大丈夫。重ねられたカードのどれかをクリックしてください。するとカードが、がばっと広がります。ボタンから一度指を離したら、表示幅が広いときと同様、ドラッグ操作で移動させてください。

カードの移動の際、もし「この列はや〜めた」と思ったら、どこかよその場所をクリックしてください。この場合、もしそこが移動できるカードのところであれば、ボタンから指を離すことなくドラッグ操作に移れます。

言葉で書くと予想以上に長い説明になってしまいましたが、やってみればすぐにわかると思います(この説明はいったいなんだったのだろう……。まあ、カードゲームというものはほとんどがそのパターンなんですがね)。



#### プログラムについて

このプログラムの構造そのものはいたってオーソドックスに作ってあります。しかし、関数1つひとつをみると異様に入り組んだものもあります。これは実験的試みとして「ローカル変数を使わずにどれだけ関数が組めるか?」なんてことをやってしまったためです。

そのほか、一度画面に表示したものと同じものを表示するときには、できるだけget()、put()を多用して、高速化しています。これも当然プログラムを汚くします。

しかし、これには愛がこもってます。少しでも、プレイヤーのストレスを減らすべく、自分ひとりがしょいこめばいいものならと、ストレスの洗礼を浴び続けた結果なのです。

また、その結果として、プログラムの長 さも長くなります。しかし、プレイヤーの ストレス度に比較すると、少々大きくなっても十分なメリットがあると思います (反論非希望)。

#### ●参考にした本

桐山雅光, トランプの遊び方, 有紀書房

#### 表 1 変数表

```
mx,my,bl,br · · · · · マウス用
loop ------手札を何回使ったか
loop max .....手札を何回まで使えるか
chk ………何枚台札に置いたか
fin -----終了判定
te kazu ……手札の数
card() ......手札の内容
ba(.) .....場札の内容
ba kazu() .....場札の各列のカードの数
dat()……場札の列を移動するときの
get(), put()用のバッファ (間が広いとき用)
dat2() ……場札の列を移動するときの
get(), put()用のバッファ (間が狭いとき用)
mxl,myl,my2 ……移動させるカードの座標
```

#### リスト1

```
Programmed by T.Takayama '93. 5.14(Fri.)-'93. 5.18(Tue.
}
40 /*
50 int mx,my,bl,br
60 int loop,loop_max=2
70 char chk,fin,te_kazu,sute_kazu
80 int dat2flag=0
90 dim char card(51),ba(7,12),ba_kazu(7),yobi(9),fnd(3),sute(3
3),dat(7026),dat2(4488)
  100 /*
110 int mx1,my1,my2
120 /*
  130 prep()
140 repeat
          repeat
  init1()
  for loop=1 to loop_max
  init2()
  while chk<52 and fin</pre>
  150
                  game()
endwhile
if chk=52 then break
  190
  220 next
230 until replay()
240 screen 2,0,1,0
250 mouse(0)
 250 mod
260 end
270 /* 1ゲーム毎の初期化
  280 func init1()
             int i mouse(2)
  300
               for i=0 to 51
card(i)=i+1
  330
               next
                shuffle(52)
               for i=0 to
fnd(i)=0
  360
             te_kazu=52
sute_kazu=0
wipe()
c_put(462,360,0)
w_te_kazu()
for i=0 to 9
yobi(i)=card(te_kazu=1)
te_kazu=te_kazu=1
w_te_kazu()
w_yobi(i)
sound(2)
next
  390
  400
  430
  440
  470
  480
               next
for i=0 to 7
                    ba(i,0)=card(te_kazu-1)
te_kazu=te_kazu-1
                   w_te_kazu()
ba_kazu(i)=1
w_ba(i,0)
sound(2)
   530
   540
```

```
endfunc
         endfunc

/* 1ループ類の初期化

func init2()

int i

if 1<loop then (

for i=0 to sute_kazu-1

card(i)=sute(i)
  660
                   shuffle(sute_kazu)
                 te kazu-sute kazu
fill(330,258,508,352,0)
c_put(462,366,0)
w_te_kazu()
sute_kazu=0
move_te_to_sute()
  690
  730
  750
              fin=1
  760
         mouse(1)
endfunc
/* カードをシャッフルする
func shuffle(a;int)
int i,k,s,t
for i=0 to 99
s=rnd()*a:t=rnd()*a
                  k=card(s)
card(s)=card(t)
card(t)=k
  860
          endfunc
         /* プレイヤーの処理
func game()
int p
mson()
  880
  890
              if 0<=p and p<=7 then (
   if ba_kazu(p)<>0 then procedure_ba(p)
              if 8<=p and p<=17 then {
                  p=p-8
if yobi(p)<>0 then procedure_yobi(p)
  980
  990
              if 18<=p and p<=21 then {
                 p=p-18
if fnd(p)<>0 then procedure_fnd(p)
1030
             )
if p=22 then procedure_sute()
if p=23 then move_te_to_sute()
if p=24 then fin=0
1060
1070 endfunc
1070 endfunc
1080 / * プレイヤーの指すところ
1090 func select()
1100 int r=-1,x
1110 if area(59,107,267,501) then (
                  r = (mx - 59) \times 54
                  if 311 \leftarrow my then r=r+4
              if area( 5, 5, 51,507) then r=12-(my-5)\$102 if area(275, 5,321,507) then r=17-(my-5)\$102
```

```
if area( 59, 5,267, 99) then r=18+(mx-59)\%54 x=466-sute_kazu\$4 if area( x,258,x+46,352) and 0(sute_kazu then r=22 if area(462,360,508,454) and 0(te_kazu then r=23 if area(462,393,508,422) and te_kazu=0 then r=24
  1190
                 return(r)
  1220
  1230 endfunc
  1240 /* 台札を指した時の処理
1250 func procedure_fnd(a;int)
1260 int f
              int f
if mx<=a*54+105 then {
    mx!=a*54+59:my!=5:my2=99
f=fnd(a)
    pre_moving_one_card(f)
    if number(f)=1 then {
        fill(mx1,5,mx1+46,99,0)
        fnd(a)=0
        else {
        fnd(a)=fnd(a)-1
        w_fnd(a)
}</pre>
 1290
 1300
 1320
 1330
 1350
1380 if procedure_moving_one_card(f,0) then chk=chk-1 else f
nd(a)=f:w_fnd(a)
1390 }
 1390 )
1400 endfunc
1)
                        ) else w_ba(a,b)
                   | else |
| if b<7 then c=pre_moving_ba_retu_l(a) else c=pre_movi
 1550
1560
            if b(f then c-pre_maps)
    retu_2(a,b)
    if 0(=c then {
        move_card()
        p=select()
    if 0(=p and p(=7 then {
        if check_setting_ba(ba(a,c),p) then {
            c=c-b
 ng_ba_
 1590
 1600
 1620
 1630
                                    if add_ba_kazu(a,c-1) then w_ba_retu(a,0,ba_kaz
                                    for f=0 to 1-c
                                    ba(p,ba_kazu(p)+f)=ba(a,ba_kazu(a)+f)
next
b=ba_y(p,ba_kazu(p)-1)
if add_ba_kazu(p,l-c) then {
    f=ba_y(p,ba_kazu(p)-1)
    d=(p mod 4)#54#59
    if fcb then fill(d,f+95,d+46,b+94,0)
    if dat2flag then {
        w_ba_retu(p,l,ba_kazu(p)+c-2)
        c=ba_y(p,ba_kazu(p)+c)
    ue_kugiri(d,c-8)
    put(d,c-8,d+46,f+94,dat2)
} else {
    w ba_retu(p,l,ba_kazu(p)-1)
                                        ba(p,ba_kazu(p)+f)=ba(a,ba_kazu(a)+f)
 1650
 1680
 1700
1710
 1740
 1750
1760
1770
                                             w_ba_retu(p,1,ba_kazu(p)-1)
                                        else {
    fba_kazu(p)<8 or dat2flag then {
        c=ba_y(p,ba_kazu(p)+c-1)
        b=(p mod 4)#54+59
        if ba_kazu(p)<8 then {
            put(b,c,b+46,ba_y(p,ba_kazu(p)-1)+94,dat)
        } else {
            put(b,c,b+46,ba_y(p,ba_kazu(p)-1)+94,dat2)</pre>
 1810
 1840
 1870
 1880
                                        1890
 1910
                                    m_play(1)
f=0
 1930
                                1
 1950
                            if 18(=p and p<=21 and c=b then {
  if check_setting_fnd(ba(a,b),p-18) then {
    if add_ba_kazu(a,-1) then w_ba_retu(a,0,ba_kazu
 1960
1970
 1980
                                }
 2000
 2010
                            if 95 my2-my1 then (
 2020
                                apage(0)
fill(0,95,46,my2-my1,0)
apage(2)
 2050
 2060
                        2070
 2090
 2100
 2130
2140
2150
2160
                                if 0<c then line(mx1+1,b,mx1+45,b,1)
put(mx1,b+1,mx1+46,ba_y(a,ba_kazu(a))+86,dat2)
2170
 2180
                        dat2flag=0
 2210 endfunc
```

```
場札の列を動かす前処理(列が7枚未満の場合)
 2230 func pre_moving_ba_retu_1(a;int)
2240 int r
2250 my1=(a¥4)*207+107
                        my1=(a¥4) *207+107

r=(my-my1)¥17

my1=ba_y(a,r)

get(mx1,my1,mx1+46,my2,dat)

pre_move_card()

put(0,0,46,my2-my1,dat)

pset(0,0,0):pset(46,0,0)

vpage(13)

apage(2)

fill(mx1,my1,mx1+46,my2,0)

if 0<r then w_ba(a,r-1)

return(r)

ddfunc
  2270
2280
2290
  2310
2320
2330
  2350
                  endfunc
                   enorunc
/* 場札の列を動かす前処理(列か7枚以上の場合)
func pre_moving_ba_retu_2(a;int,b;int)
int r,i,p
                         apage(1)
if a<4 then r=107 else r=my1-b*17
for i=0 to b
p=r+i*17
c_put(mx1,p,ba(a,i))
ue_kugiri(mx1,p)
  2410
  2440
 2450
2460
2470
                          p=p+94
if a<4 then (
   pset(mx1,p,1):pset(mx1+46,p,1)
   line(mx1+1,p+1,mx1+45,p+1,1)
  2480
 2490 2500
 2510
2520
                           vpage(14)
 2540
2550
                        mson()
if area(mx1,r,mx1+46,p) then {
   ismy2
   my1=r:my2=p
   if p-95(my then r=ba_kazu(a)-1 else r=(my-r)\forall 17
   get(mx1,my1,mx1+46,p,dat)
   pre_move_card()
   put(0,0,46,p-my1,dat)
   pset(0,0,0):pset(46,0,0)
   apage(2)
   p=ba_y(a,r)
   dat2flag=1
   get(mx1,p,mx1+46,i,dat2)
                          mson()
  2570
2580
2590
  2610
2620
2630
  2640
                         dat2flag=1
get(mx1,p,mx1+46,i,dat2)
fill(mx1,p,mx1+46,i,0)
if 0 <r then w_ba(a,r-1)
vpage(13)
apage(1)
} else {
    vpage(12)
    r=-1</pre>
 2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
                          fill(mx1,107,mx1+46,501,0)
                        apage(2) return(r)
  2790
  2800 endfunc
2800 endrunc
2810 /* 子傭札を指した時の処理
2820 func procedure_vobi(a;int)
2830 mx1=5+(a¥5)*270:my1=413-(a mod 5)*102
2840 my2=my1+94
2840 my2=my1+94
2850 pre_moving_one_card(yobi(a))
2860 fill(mx1,my1,mx1+46,my2,0)
2870 if procedure_moving_one_card(yobi(a),1) then yobi(a)=0 el
se w_yobi(a)
2880 endfunc
2890 /* 擔代及指した時の処理
2900 func procedure_sute()
2910 int x
2920 my1-466.comic knowled
                        nnc procedure_sute()
int x
mx!=466-sute_kazu*4:my!=258:my2=352
pre_moving_one_card(sute(sute_kazu-1))
if sute_kazu=1 then x=46 else x=3
fill(mx1;258,mx1+x,352,0)
if 1(sute_kazu then w_sute(sute_kazu-2)
if procedure_moving_one_card(sute(sute_kazu-1),0) then {
    sute_kazu=sute_kazu-1
    if sute_kazu=0 and te_kazu=0 and loop<loop_max then {
        fill(462,393,508,422,6)
        symbol(468,396,"END",1,1,2,13,0)
        loop=loop_max
    }
}</pre>
 2920
2930
2940
  2950
  2960
2970
  2980
  2990
3000
  3010
  3020
  3040
                         ) else (
w_sute(sute_kazu-1)
  3050
3060
  3070 endfunc
 3070 endfunc

3080 / # 1枚のカードを動かす時の前処理

3090 func pre_moving_one_card(a;int)

3110 c_put(0,0,a)

3120 vpage(13)

3130 apage(2)

3140 endfunc

3150 / # 1 1枚のカードを動かな特別の処理
                endfunc
/* 1枚のカードを動かす時の処理
func procedure_moving_one_card(a;int,b;int)
int r=0,p,n
move_card('
p=select()
if 0<=p and p<=8 then {
    if check_setting_ba(a,p) or (b and ba_kazu(p)=0) then {
        ba(p,ba_kazu(p,1) then {
            n=(p#4)*204+259
            r=(p mod 4)*554+59
            fill(r,n,r+46,n+44,0)
            w_ba_retu(p,1,ba_kazu(p)=1)
    } else {
  3180
 3190
3200
  3210
  3220
  3230
3240
  3260
3270
3280
                                              w_ba(p,ba_kazu(p)-1)
  3290
 3300
3310
3320
                                       m_play(1) r=1
```

```
3330
   3340
                     if 18<=p and p<=21 then r=check_setting_fnd(a,p-18)
                     return(r)
  3370 endfunc

3380 /* 指定したカードが場におけるかどうかチェック

3390 func check_setting_ba(a;int,b;int)

3400 int r=0,bb

3410 if 0くba_kazu(b) then (

bb=ba(b,ba_kazu(b)-1)

7430 r=(number(bb)=number(a)+1) and (RorB(a)<>RorB(bb))
   3440
   3450
                     return(r)
              return(r)
endfunc
/* 指定したカードが台札におけるかどうチェックして、置けたら置く
func check_setting_fnd(a;int,b;int)
int r=0,n
n=number(a)
   3480
   3490
                    if (n=1 \text{ and } fnd(b)=0) or (a=fnd(b)+1 \text{ and } n \leftrightarrow 1) then [fnd(b)=a w\_fnd(b)]
   3510
  3520
3530
                        m_play(1,3)
chk=chk+1
r=1
  3540
   3550
   3560
   3570
  3570 }
3580 return(r)
3590 endfunc
3600 / 本 場札の数に加える
3610 func add_ba_kazu(b;int,p;int)
3620 int bl
                    b1=ba_kazu(b)
ba_kazu(b)=ba_kazu(b)+p
return((7<b1)<>(7<ba_kazu(b)))
   3630
3040
3050 return((7(bl)))()
3660 endfunc
3670 /# 手札から捨て札に移す
3680 func move_te_to_sute()
3690 te_kazu=0 then {
3710 if te_kazu=0 then {
3710 if 11(462,360,508,471,8)
3720 fill(462,393,508,422,6)
3730 if loop=loop_max or sute_kazu=0 then {
3740 symbol(468,396,"END",1,1,2,13,0)
3750 loop=loop_max
3750 else {
                      else {
symbol(462,396,"NEXT",1,1,2,13,0)
                    } else w_te_kazu()
sute(sute_kazu)=card(te_kazu)
w_sute(sute_kazu)
   3790
   3800
   3820
                     sound(2)
                    sute_kazu=sute_kazu+1
msoff()
   3830
 3860 /* 台札を描く
3870 fune w_fnd(a;int)
3880 c_put(a*54+59,5,fnd(a))
3890 endfunc
   3850 endfunc
  3890 / # 場札の列を描く
3900 / # 場札の列を描く
3910 func w_ba_retu(a;int,s;int,e;int)
3920 int i
3930 for iss to e
3940 w_ba(a,i)
 next
   3950
  4100 return(y)
4110 endfunc
4120 /* 子傩札を描く
4130 func w_yobi(a;int)
4140 c_put(5+(a\forall 5)*270,413-(a mod 5)*102,yobi(a))
4150 endfunc
4160 /* 捨て札描(
4170 func w_sute(a;int)
4180 int x
4190 x=462-48
4200 c_put(x,258.sute(a))
                  x=462-4*a
c_put(x,258,sute(a))
if 0(a then (
pset(x+46,258,1)
line(x+47,259,x+47,351,1)
pset(x+46,352,1)
   4200
  4210
4220
   4230
   4260 endfunc
              * カードを上方向で区切る
func ue_kugiri(x;int,y;int)
pset(x,y,1):pset(x+46,y,1)
line(x+1,y-1,x+45,y-1,1)
 4300 line(x+1,y-1,x+45,y-1,1)
4310 endfune
4320 /* 手札の数を描く
4330 func w_te_kazu()
4340 str a[2]
4350 a=itoa(te_kazu)
4360 fill(478,456,493,471,0)
4370 symbol(486-len(a) *44,456,a,1,1,1,15,0)
4380 endfunc
4390 /* move_card() の前処理
4400 func pre_move_card()
4410 home(0,512-mx1,512-my1)
4420 apage(0)
4430 endfunc
   4300
```

```
4440 /* カードを移動させる
4450 func move_card()
4160 int bx,by,cx,cy,dy,dy2,gx,gy
4470 bx=664+mx-mx1:by=my-my1
4480 cx=48+bx:cy=512+by
4490 dy=my2-my1+1:dy2=cy-dy
4500 repeat
4510 mspos(mx,my,bl,br)
4520 if bx (mx then gx=47 else gx=cx-mx
4540 if 511(gx then gy=0
4550 if dy2(my then gy=0
4560 if 511(gy then gy=0
4560 if 511(gy then gy=0
4570 home(0,gx,gy)
4880 until (bl+br)=0
vpage(12)
4000 endfunc
4510 /* 数を求める
4620 func number(a;int)
4630 return((a-1) mod 13+1)
4630 func suit(a;int)
4630 func RorB(a)
4700 func RorB(a)
4700 endfunc
4730 /* マウスが押されるまで持つ
4740 unc msstat(mx,my,bl,br)
4770 until bl or br
   4440 /* カードを移動させる
repeat
4760 msstat(mx,my,bl,br)
4770 until bl or br
4780 mspos(mx,my)
4790 endfunc
4800 /# マウスか磯されるまで持つ
4820 repeat
4830
                                   msstat(mx,my,bl,br)
 4830
   4940 until m_stat(a)=0
4950 endfunc
4960 /* '''''''''''''
4970 func replay()
4980 int k
4990 fill(462,393,508,422,0)
                           apage(1)
if chk=52 then {
   symbol(161,363,"Congratulations!",1,1,2, 1,0)
   symbol(159,360,"Congratulations!",1,1,2,11,0)
   5000
   5010
   5020
5030
                             ) else (
if 42 chk then k=8 else k=0
   5040
   5050
   5060
5070
5080
                                   11 42 Chr Hand February 15 4 7 5 605,505,7) fill(360-k,475,504,504,6) symbol(372-k,482,itoa(52-chk)+"枚 残りました",1,1,1,13,0)
                          symbol(372-k,482,1toa(52-cnk)+ px yx)

fill(198,212,316,302,1)
box(196,210,314,300,5)
box(195,211,313,299,5)
fill(197,212,312,298,4)
symbol(213,227, "Replay?",1,1,2,13,0)
fill(215,267,255,283,3)
fill(263,267,295,283,3)
symbol(224,268, "Yes No",1,1,1,11,0)
home(0,0,0)
vpage(14)
setmspos(235,275)
msarea(215,267,295,283)
msoff()
msoff()
   5090
   5100
5110
5120
   5130
5140
5150
5160
   5170
5180
                                                                                                           No",1,1,1,11,0)
   5190
   5200
5210
   5220
 msarea(0,0,511,511)

5250 vpage(12)
5260 fill(159,210,505,505,0)
5270 apage(2)
5280 return(262<mx)
5290 endfunc
5300 /* 準備
5310 fm
  5290 elarune
5300 /# 神備
5310 func prep()
5320 int i
5320 randomize(val(mid$(time$,4,2)+right$(time$,2)))
                          randomize(val(mid$(time$,4,2)+ris
screen 1,1,1,1
console ,,0
palet(1,0)
palet(1,0)
palet(8,rgb(2,14,4))
palet(10,rgb(3,15,5))
mouse(0):mouse(4)
vpage(0)
apage(3)
fill(0,0,511,511,8)
symbol(345,20,"Gate",3,4,2,10,0)
m_init()
for i=1 to 3
    m_alloc(i,100):m_assign(i,i)
next
     5360
5370
     5380
     5390
    5400
5410
5420
     5430
    5440
    5450
5460
     5470
    5470 next
5480 m_trk(1,"q3@45v14t200o2c4")
5490 m_trk(2,"q3@45v14t200o2c24")
5500 m_trk(3,"q2@52v 9t200o4g8")
5510 apage(2)
5520 ypage(12)
5530 endfunc
```

#### SIDE A

# 斜めの路面を捉えるための一歩

Tan Akihiko 丹 明彦

今回は空間内を自由に走り回るために非水平ポリゴンを捉えることを考える 負担をかけず、あらゆるものに対応させるアルゴリズムはあるのだろうか そこで、すべてに対応できるポリゴンとのヒッティングアルゴリズムを検証する

#### 「バーチャファイター」に寄せて

噂と画面写真でしか見たことのなかったセガの 「バーチャファイター」をようやくプレイした。実 物を見るまでは,流行の対戦格闘ものと「バーチャ レーシング」で培ったポリゴン技術を組み合わせた 安易な企画なんじゃないかと思っていたが、それは とんでもない誤解だった。

まず人物の動きが素晴らしい。とにかく実に滑ら か。ロボットのようなカクカクした動きではない。 パンチやキックを繰り出すときの動き,打撃を叩き 込んだときの相手の吹き飛び方、ああ気持ちいい。 静と動のメリハリが小気味よく, 抑制がきいていな がら押さえるところはきっちり押さえてある。とに かくこのゲームは動いているところを見なくては話 にならない。

ちょっと通ぶった見かたをするなら、動き、特に 打撃のような鋭い動きの表現は3次元CGアニメー ションの鉄則をきちんと押さえたものだし、座標系 の階層構造が変わるのできわめて表現の難しい投げ 技も見事にこなしている。このゲームの実現はひと えにモデリングの職人芸の賜なのである。ポリゴン の人物表現というだけでも難しいのに、格闘家の動

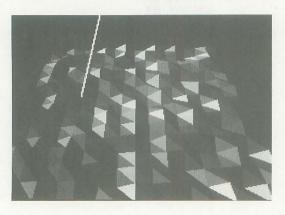

きを再現したのだから尋常ではない。

ゲーム自体は、大げさで非科学的な必殺技がなく、 硬派な格闘シミュレータの様相を呈している。一般, そしてゲーマーに人気が出るかどうかは未知数だが, このデザインはとても気に入っているのだ。少なく とも3D野郎を引きつけるのは確実。ぜひともヒット することを願う。

世の中はポリゴンづいているのか、ここで書くネ タが結構出てくるものだ。一部のマニアのものでし かなかった3Dポリゴンものが、高速化などの技術的 向上と演出力の向上を背景として、一気に一般受け するレベルに高まった感がある。

#### 非水平ポリゴンの空間把握への要件

さて, 今回はドライビングシミュレーションの制 作はひと休みして, 少し回り道をすることにする。 「水平でないポリゴンで表現された空間を把握し, そ の中で運動するためにはなにが必要か」という問題 である。むろん、きちんとドライビングシミュレー ションをするためには必要なことである。アップダ ウンやバンクのついた路面をきちんとつかまえるた めには、その路面の図形を把握していなくてはなら

結論からいえば、答えは「いつでもどこでも基底 座標系を構築できること」である。加速, 旋回, そ して減速運動を記述できれば車の運動は表現できる というのは前回も述べたが、これらの運動は基底座 標系を用いることで記述できるのだ(と、一応考え

#### 世界の表現方法

3次元CGの世界では、いかに物体があるように 「見せる」かということを追求していた。が、ドラ イビングシミュレータやバーチャルリアリティにお いては、いかに物体があるように「感じさせる」か ということを考えなくてはならない。現実の世界で は、そこに机があるなら、手を伸ばせば触れられる。 が、3次元CGの世界では、机のオブジェクトと手の オブジェクトを表示したところで終わりである。決 して触ることはできない。両者を近づければ、手が 机を突き抜けてしまうだろう。これは物体が単なる 図形として表現されているからである。

相互に干渉する物体の動きを決める際にはほかの 物体の存在を考慮しなくてはならない。一般にCGア ニメーションを行うために用いられているキーフレ ーム法では、これをサポートすることが極めて難し い。

さて、ドライビングシミュレータの舞台となる世界の表現だが、基本的には道路がどこにあるかをき ちんと把握できればいいわけだ。

道路といってもいろいろなパターンがある。直線路,カーブ,坂,バンク,交差点,三叉路,ループ,橋,立体交差などなど。個人的に「いつかは鈴鹿」と考えているので,立体交差は外せない。

最初は、道を記述するためのデータ構造を考えていたのだが、結局は道を構成するポリゴンとの干渉を計算することにした(カコミ参照)。

#### 1) ハイトフィールド

一部では2.5次元表現とも呼ばれる。平面座標(x.

z)に対応する高さyを関数y=y(x,z)で表現する。壁や天井のように勾配が90°を超えるものは処理できない(天井とは表の面が下を向いているもの。SLAS Hにおけるポリゴンには表裏がある)。立体交差も処理できない。

ハイトフィールドの効率的な実装方法に、高さyを2次元配列によって表現するものがある(図1)。フィールド全体を三角形要素の規則的なメッシュで等分割し(正則メッシュ)、メッシュの各節点にy座標の値を格納する。この方法を使えば、地形を効率的に処理できる。

#### 図1 ハイトフィールド



#### ポリゴンと平面の方程式

ポリゴンとは3本以上の辺で囲まれた平面である。平面の方程式を復習しておく。

平面は同一直線上にない3点を決定することで決まる。3頂点のポリゴンについて、その平面方程式を求める。4頂点のポリゴンの場合は、その4点が同一平面上にあると仮定して、最初の3点だけを用いる。5頂点以上のポリゴンでも同様にすればよいが、SLASHではポリゴンの頂点数が3または4と決められているので考えないことにする。

平面の方程式は.

 $ax + by + cz + d = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 

で与えられる。ここでベクトル(a,b,c)はその平面の法線ベクトルである。

#### [証明]

この平面上の任意の2点(xl,yl,zl), (x2,y2,z2)について式(l)が成立する。すなわち,

 $ax + by + cz + d = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (1.1)$ 

 $ax2 + by2 + cz2 + d = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot (1.2)$ 

である。ここで式(1.1)-式(1.2)を求めると,

 $a(x|-x2) + b(y|-y2) + c(z|-z2) = 0 \cdots$ 

これは、ベクトル(a,b,c)と(xI-x2,yI-y2,zI-z2)の内積が常に0になることを意味する。すなわちベクトル(a,b,c)は平面上の任意のベクトルに垂直である。よってベクトル(a,b,c)は式

(1)で表される平面の法線である。

#### [証明終]

法線の求めかたは、ポリゴンの2本の辺を選んでそれらをベクトルとみなし、外積をとる。 SLASHでは頂点が時計回りに並ぶほうが表と規定されているので、

 $e = (x2-x1, y2-y1, z2-z1) \cdots (2.1)$ 

 $e2 = (x3-x2, y3-y2, z3-z2) \cdot \cdots \cdot (2.2)$ 

に対して,

 $n = e1 \times e2 = (a, b, c) \cdot \cdots \cdot (2.3)$ 

を求めるとよい。残りの係数dは、頂点のひとつ を用いて、

d=-(ax1+by1+cz1)……(2.4) のように求める。

ある点が平面の表側にあるか、裏側にあるか、 もしくは平面上にあるかは、式(1)にその点の座標を代入してその符号で判別することができる。

ax+by+cz+d>0 : 表側にある

ax+by+cz+d=0 : 平面上にある

ax + by + cz + d < 0 : 裏側にある

#### 図 平面の方程式

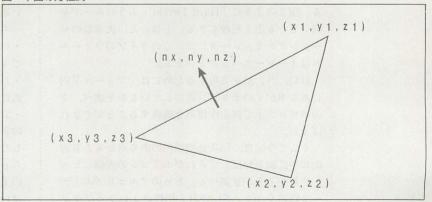



#### ハードコア3Dエクスタシー(第5回)

#### 図2 ほぼ上向きのポリゴンで構成されたフィールド



図3 任意のポリゴンで構成されたフィールド



#### 2) ほぼ上向きのポリゴンで構成されたフィールド

ハイトフィールドから平面座標(x,z)に対応する高さyがひとつに決まるという制限を取り払ったもの(図 2)。道路はおおむね上を向いているため、ドライビングシミュレータにはこれで用が足りることが多い。立体交差は処理できるが壁や天井は処理できない。データ構造はハイトフィールドに比べて複雑になる。

#### 3) 任意のポリゴンで構成されたフィールド

一切の制限なし(図3)。データ構造はさらに複雑になるが、立体交差はもちろん壁も天井も処理できる。図3のように「Hard Drivin'」ふうにループを描いている道も処理できる。とはいえ、大多数のレーシングシミュレータには、このタイプのフィールドはオーバースペックといえる。

結局, 2), 3)を実現するためには、フィールド内にある車がどのポリゴンに接しているかを調べ、そのポリゴン上で規定座標系を構成することができればよい。

そこで今回は、「3次元空間内のある点からある方向に半直線を伸ばしてそれがポリゴンの表側にヒットするかどうかを調べる」ためのアルゴリズムとデータ構造を示し、SLASHと相性のよいライブラリの形式でプログラムを紹介する。

#### ヒッティングのアルゴリズム

今回は2つのヒッティングアルゴリズムを紹介するが、そのいずれも、フィールド中に存在するポリゴンは凸多角形であることを前提としている。3項点ポリゴンは常に凸多角形であるから問題ないが、4項点ポリゴンについてはこの点に留意しておく必要がある。

いまさらいうまでもないが、ポリゴンは平面である。平面の性質は簡単なものだが、これを押さえておくと今回のアルゴリズムの理解が容易になるので、コラムに平面の方程式の知識を載せておく。

・ほぼ上向きのポリゴンで構成されたフィールドに おけるヒッティングアルゴリズム(図 4)

3次元空間内の点から鉛直下向きに半直線を伸ば し、それがポリゴンと交差するかどうかを調べる。 探索起点の位置ベクトルをpとし、鉛直下向きベクトルをyとする。

「ほぼ上向き」などという回りくどいいい方をした理由は2つある。ひとつは「真上から見るとすべての面が表を向いている」ということが保証されるので計算をさぼれるということ。もうひとつはポリゴンが水平か、またはそれに近ければ車のタイヤの接地点が車軸の真下だと仮定してよくなるということ。

ヒッティングの探索は次のような戦略で行う。 各ポリゴンについて,

- 1) pがy軸方向から見てポリゴンのバウンディングボックスの内側にあること
- 2) pがポリゴンの表側にあること
- 3) pがy軸方向から見てポリゴンの内側にあること

という3つの条件を満たすかどうか調べる。ひとつでも条件を満たさなければ次のポリゴンを調べる。

フィールドにはポリゴンが多数存在するため、上 記のアルゴリズムの1), 2), 3)の順序は、計算が軽 い順になっている。

ちなみに具体的な算法としては,

- ・1)のバウンディングボックスのチェックはいうまでもない。
- ・2)の表側のチェックはコラムに載せた平面の方程式による判別法を用いる。
- ・3)の内側のチェックは少し複雑である。ポリゴンの各辺をベクトルとみなし、その始点からアへ伸ばしたベクトルと外積を取り、その符号がすべて正ならアはポリゴンの内側にある。

以上のようになる。y軸方向から見るので、この計算は(x,z)座標のみで行えばよい。また、凸多角形と断ったのは、これが保証されていないと外積によるチ

エックができないからである。

例によって詳しいことはソースコードをご覧いた だきたい。

・任意のポリゴンで構成されたフィールドにおける ヒッティングアルゴリズム(図5)

3次元空間内の点から任意の方向に半直線を伸ば し、それがポリゴンと表側から交差するかどうかを 調べる。探索起点の位置ベクトルをpとし、検索方 向のベクトルをマとする。

ヒッティングの探索は次のような戦略で行う。 各ポリゴンについて,

- 1) pがポリゴンの表側にあること
- 2) マがポリゴンの方向に向いていること
- 3) pがポリゴンをマ方向に掃引した立体の内側に あること

という3つの条件を満たすかどうか調べる。ひとつ でも条件を満たさなければ次のポリゴンを調べる。

検索方向が任意のため、バウンディングボックス が使えない。このためこのアルゴリズムは計算負荷 が著しく上がる。使用するうえでは十分な注意が必 要である。

ちなみに具体的な算法としては,

・1)の表側のチェックは、同様に平面方程式による

#### 判別法を用いる

- ・2)の方向のチェックは、vと平面の法線ベクトル の内積が負であればよい
- ・3)の内側のチェックは、さらに複雑である。ポリ ゴンの各辺をベクトルとみなす。辺のベクトルーと 検索方向vの外積e×vは、その辺をv方向に掃引し た平面の法線ベクトル市になる。その始点からアへ 伸ばしたベクトルアと、ベクトルアの内積を取り、 その符号が正ならpはこの面に関して掃引体の内側 にある。これをポリゴンのすべての辺に対してチェ ックすればよい。

このアルゴリズムもポリゴンが凸多角形であるこ とが保証されている必要がある。

#### データ構造

データ構造といってもそれほど大げさなものでは なく、SLASHのポリゴンリストをベースにして、 CHECKINFO型構造体とCHECKINFOLIST型構 造体を定義している。平面方程式の係数(法線ベクト ル)やバウンディングボックスなど,形状を定義した 時点で計算できるものはできるだけ計算して格納す るようにしている。

#### 図5 図3のタイプのフィールドにおける判定

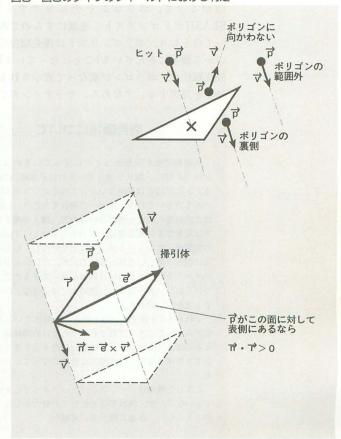

#### 図4 図2のタイプのフィールドにおける判定



#### ハードコア3Dエクスタシー(第5回)

SLASHにならってリストと命名しているが、リスト構造ではない。

#### 効率的なヒッティングに関する考察

このヒッティング技術はリアルタイムのシミュレータに応用するわけであるから、できるだけ高速に行わなくてはならない。

高速化といっても例によっていろいろなレベルが ある。コーディングを煮つめ、クリティカルな部分 はアセンブラで書き直すのは当然だが、ここではも う少し上のレベルの話をする。

まず、ヒッティングであるから、検索起点から走査していってもっとも近くでヒットしたポリゴンを用いるのは当然である。が、上記のアルゴリズムはこれを保証しない。わかるのは個々のポリゴンがヒットしたかしないかだけである。というわけで、ヒットした点までの距離を覚えておいて比較するという方法もあるが、これだと毎回すべてのポリゴンをチェックしなくてはならない。

そこで私の取った方法は、ポリゴン1枚でもヒットしたら即打ち切るという方法である。これだと、もっとも近いポリゴンを見逃す可能性があるように見えるのだが、SLASHをベースとしているというのがミソで、ポリゴンをチェックする順序をSLASHポリゴンリストと逆順にするのである。知ってのとおり、ポリゴンリストは優先順位の低いものから順番に並んでいる(ことになっている)。この優先順位は、ポリゴンが重なって表示される場合に効果を発揮する。すなわち、ヒッティングで重複し

#### 開発環境について

本連載で私が図版を描くのに使っているのは「Easy draw SX-68K」,数式に使っているのは日本語LaTeXである。3次元CGとは関係ないが,これらのシステムに興味のある方もいるだろうから一応触れておこう。Easydraw はこの程度の図なら楽に描けるので,導入を考えている方は実用度を計る目安にしていただきたい。TeXは読者の要望が比較的コンスタントに出ているし,私も多くの人に使ってほしいと願っている。が,なにぶんフロッピーベースで配布するのには無理がありすぎるので,手をつけられないのが現状だ。現時点では通信などから入手するほかないだろう。

それからC言語でSLASHを使おうと考えている人も少なからずいるだろうけれども、それだけの開発環境を整えるのは楽ではない。特に、SLASH開発キットをコンパイルできる環境はけっこう特殊な構成になってしまっている

こうした環境は、インフラだといいきってしまいたい くらいなのだが、現状ではそれなりの努力をしなくては 手に入らない。本当に頭が痛い問題だ。 てヒットする場合にもそのまま適用できる。

これにより、無駄な検索を省き、なおかつ正確なヒッティングも可能になるわけである。

次は無関係のポリゴンをどうやってチェックしないようにするかである。これはブロック化によって 劇的な効率向上が図れる。

ブロック化とはSLASHの次期バージョンでマップシステムとして導入されるもので、フィールドをいくつかの大きなポリゴン群(ブロック)に分割しておき、各々のポリゴンの座標変換や表示を行う前に、ブロック単位で表示するかどうかのチェックを行うものである。これにより、明らかに視野に入っていない大多数のポリゴンを処理しなくてもよくなるのである。

で、これはヒッティングのチェックにも利用できるのである。車が現在どのブロックにいるかは簡単に知ることができるので、チェックはそのブロック内のポリゴンに対してのみ行えばよい。

次は、チェックするポリゴンそのものを減らす手口について。簡単にいえば、CHECKINFOLISTには車が通りそうな部分のポリゴンだけを登録すればいいのである。レーシングカーが、山のてっぺんや雲との接触判定をする必要がないというのはほとんど明らかであるからだ。

この考え方をさらに押し進めたものがパラレルワールド方式である。つまり2つめのシミュレーション世界を設けるのである。ユーザーの認識する世界とよく似ていて、すべてのものの形が簡単になっている世界である。たとえば橋の欄干みたいに何本もの棒でできている部分は、このパラレルワールドでは橋の欄干は単なる1枚板であるし、山や雲はそもそも存在しない。むろん、表示は作り込んだポリゴンで行う。

このアイデアはある程度複雑なシミュレータを実現する際に必ず導入することになるだろう。

#### 終わりに

今月の「TREND ANALYSIS」で紹介している「INDYCAR RACING」には正直いって打ちのめされた。昨今のPC互換機のパワー向上やゲームの動向からいって、このクラスのシミュレータが出てくることは容易に想像できたが、やはり実際に動いているところを見るとショックである。

画質ではさすがに「リッジレーサー」に一歩譲るものの、リアルタイムでテクスチャマッピングしているし、なによりも衝動買いできる程度の価格帯のマシンで動いているというのが恐ろしい。

私がDOS/Vマシンに魂を売り渡していなければ また来月お会いしよう。

#### ■リスト1 MAKEFILE

```
SHELL = a: Ycommand.x
SLASHLIBDIR = ... Ylib
COLORDIR = ... Ycolor
CCOPTS = -O -Wall
$CCOPTS = -g -O -Wall
$CCOPTS = -fno-defer-pop -g -O -Wall
%.o: %.s
has -u -w $<
%.o: %.c
gcc $(CCOPTS) -c $<
all: ctest.x
ctest.x: ctest.o checklib.o
gcc ctest.o checklib.o
```

# \$(COLORDIR)\text{\text{Ytpllib.a\text{Y}}} \$(SLASHLIBDIR)\text{\text{Y}} = \text{\text{Slashlib.a\text{Y}}} \$(SLASHLIBDIR)\text{\text{Y}} = \text{\text{Utillib.a\text{Y}}} \$(SLASHLIBDIR)\text{\text{Y}} = \text{\text{Utillib.a\text{Y}}} \$(SLASHLIBDIR)\text{\text{Y}} = \text{\text{lashlib.a\text{Y}}} \$ctest.o: ctest.c checklib.h \$checklib.o: checklib.h \$clean: \$if exist \text{\text{\text{dat}} del -y \text{\text{\text{dat}}}} \$if exist \text{\text{\text{checklib.o}}} \$if exist checklib.o del checklib.o \$if exist ctest.o del ctest.o \$distclean: clean \$if exist ctest.x del ctest.x

#### ■リスト2 CHECKLIB.H

```
1: /*
               checklib.h

- _slashlibの補助関数(簡単な干渉チェック)

Nov. 1993 月 明彦(Oh!X)
    */
 7: #ifndef __CHECKLIB_H_
8: #define __CHECKLIB_H_
10: #include ' "..\lib\_slashlib.h"
11:
12: /* パウンディングボックスの初期値に使うでかい整数 */
13: #define HUGEINT (1 << 24)
14:
15: typedef struct (
16: int i;
17:
                                    /* ポリゴン番号 */
                         a; /* 平面方程式の係数 */
b;
                          abc; /* a^2 + b^2 + c^2 */
abc2; /* sqrt( a^2 + b^2 + c^2 ) */
                         xmin;
ymin;
zmin;
xmax;
                                    /* バウンディングボックス +/
               int
                          ymax;
zmax;
               int
                          n;
                                    /* 頂点数 */
                         x[4];
y[4];
z[4];
                                    /* 頂点の座標 */
               int
                          ex[4]; /* 辺のベクトル */
ey[4];
```

#### ■リスト3 CHECKLIB.C

```
52: ptl = cil->ptl;
53:
54: /* #UJ>OMM#&M<TNIBENDAME** */
55: switch ( pll->polygon[i].type ) {
56: came SLPOLYGON_TRIANGLE:
57: ci[n].n = 3;
58: ci[n].x[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v1].x;
59: ci[n].y[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v1].x;
60: ci[n].z[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v1].x;
61: ci[n].x[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v2].x;
63: ci[n].y[1] = ptl->point[pll->polygon[i].v2].x;
64: ci[n].x[1] = ptl->point[pll->polygon[i].v2].x;
65: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
66: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
67: ci[n].y[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
68: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
69: ci[n].ex[0] = ci[n].x[1] - ci[n].x[0];
70: ci[n].ex[0] = ci[n].x[1] - ci[n].x[0];
71: ci[n].ex[0] = ci[n].x[1] - ci[n].x[0];
72: ci[n].ex[0] = ci[n].x[1] - ci[n].x[1];
73: ci[n].ex[1] = ci[n].x[2] - ci[n].x[1];
74: ci[n].ex[1] = ci[n].x[2] - ci[n].x[1];
75: ci[n].ex[2] = ci[n].x[0] - ci[n].x[2];
78: ci[n].ex[2] = ci[n].x[0] - ci[n].x[2];
79: ci[n].ex[2] = ci[n].x[0] - ci[n].x[2];
79: ci[n].ex[2] = ci[n].x[0] - ci[n].x[2];
80: ci[n].ex[2] = ci[n].y[0] - ci[n].x[2];
81: ci[n].x[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v1].x;
82: case SLPOLYGON_TETRAGON;
83: ci[n].x[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v1].x;
86: ci[n].x[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v2].x;
87: ci[n].x[1] = ptl->point[pll->polygon[i].v2].x;
88: ci[n].x[0] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
90: ci[n].x[1] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
91: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
93: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
94: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v3].x;
95: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v4].x;
97: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v4].x;
97: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v4].x;
97: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v4].x;
97: ci[n].x[2] = ptl->point[pll->polygon[i].v4].x;
98: ci[n].x[3] = ptl->point[pll->polygon[i].v4].x;
99: ci[n].x[1] = ci[n].x[1] - ci[n].x[0];
```

#### ハードコア3Dエクスタシー(第5回)

```
d = DETERMINE( *ci, px, py, pz );
if ( d < 0 ) return 0;

* 検索方向はポリゴンに向から必要がある */
if ( (ci-)a * vx + ci-)b * vy + ci-)c * vz) >= 0 ) return 0;

* 検察起心が「ポリゴンを検索方向に持例した近体"の内側かどうか調べる */
for ( i = 0; i < ci-)r; i++ ) [
if ( (((ci-)ez[i] * vy) - (ci-)ey[i] * vz)) * (px - ci-)x[
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             191:
192:
193:
194:
195:
196:
                                                             ci[n].ex[1] = ci[n].x[2] - ci[n].x[1];
ci[n].ey[1] = ci[n].y[2] - ci[n].y[1];
ci[n].ez[1] = ci[n].z[2] - ci[n].z[1];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             197:
                                                  ci[n].ex[3] = ci[n].x[0] - ci[n].x[3];
ci[n].ex[3] = ci[n].y[0] - ci[n].y[3];
ci[n].ex[3] = ci[n].z[0] - ci[n].z[3];
break;
default: /# 練分や点は干渉判定の対象にしないので登録しない #/
return -1;
break;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       198:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ((ci-)ex[i] * vz) - (ci-)ez[i] * vx)) * (py - ci-)y[
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ((ci->ey[i] * vx) - (ci->ex[i] * vy)) * (pz - ci->z[
                                                  break;

/* #UJY#65 */

ci[n].xi = i;

/* /002F4297x97X */

ci[n].xin = HUGEINT;

for ( j = 0; j < ci[n].xij] ( ci[n].xin ) ci[n].xin = ci[n].x[j];

if ( ci[n].x[j] < ci[n].xin ) ci[n].xin = ci[n].y[j];

if ( ci[n].x[j] < ci[n].xin ) ci[n].xin = ci[n].x[j];

if ( ci[n].x[j] > ci[n].xin ) ci[n].xin = ci[n].x[j];

if ( ci[n].x[j] > ci[n].xin x ) ci[n].xin = ci[n].y[j];

if ( ci[n].y[j] > ci[n].xin x ) ci[n].xin = ci[n].y[j];

if ( ci[n].y[j] > ci[n].xin x ) ci[n].xin = ci[n].y[j];

if ( ci[n].y[j] > ci[n].xin x ) ci[n].xin x = ci[n].y[j];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           219: /* 検索方向は鉛
220: {
221: int d, i;
222: 
223: /* パウンディン
224: if (px < c
225: if (px > c
226: if (pz < c
227: if (pz < c
227: if (pz < c
228: /* 検索起風はポ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         130: if (c[n].z[j] / c[n].z[mx / clin].zmax / clin].zmax = c[n].zmax | clin].zmax = c[n].xmin (cli-)xmin (cli-)xmin | cil-)xmin = ci[n].xmin; | clin].xmin | clin].xmin | clin].xmin | clin].xmin | clin].xmin | clin].xmin | clin].xmin; | clin].xmin; | clin].xmin; | clin].xmin; | clin].xmin; | clin].xmin; | clin].xmin | clin].xmin; | cli
   [0];

147: ci[n].b = ci[n].ez[1] * ci[n].ex[0] - ci[n].ex[1] * ci[n].ez
   [0];
148; ci[n].c = ci[n].ex[1] * ci[n].ey[0] - ci[n].ey[1] * ci[n].ex
  [0];
149: /* abc|オエッジ長さの4乗のオーダーになるので
150: 大きなポリゴンに対する。か、を小さくする */
151: *define TH 8191
152: while (ci(n).a> TH || ci(n).a< (-TH ||
153: ci(n).b> TH || ci(n).b< (-TH ||
154: ci(n).c> TH || ci(n).c< (-TH ||
155: ci(n).b> TH || ci(n).c< (-TH ||
156: ci(n).c> TH || ci(n).c< (-TH ||
157: ci(n).c> TH || ci(n).c< (-TH ||
158: ci(n).c> TH || ci(n).c< (-TH ||
158: ci(n).c> TH || ci(n).c< (-TH ||
158: ci(n).c> TH || ci(n).c< (-TH ||
157: ci(n).c> (-TH ||
158: ci(n).c> (-TH ||
159: (+ 平面が軽近の係数d= (ax+by+cz) */
269: {
270: int i;
271: for (i = ((cil->n)-1); i >= 0; i-- ) {
272: if (check2( ry, rd, &(cil->ci[i]), px, py, pz ) )
273: return i;
274:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            274: }
275: return -1;
276: }
```

#### ■リスト4 CTEST.C

```
29:
30: void setup_ground()
31: {
32: int i, j;
33: static int x[MESHU+1][MESHV+1], y[MESHU+1][MESHV+1], z[MESH
U+1][MESHV+1];
34:
35: ground_polygonlist->n = 0;
36: ground_pointlist->n = 0;
37: for ( i = 0; i < MESHV+1; i++ ) {
38: for ( j = 0; j < MESHV+1; j++ ) {
39: x[i][j] = (j-MESHU/2)*(1024/MESHU);
40: y[i][j] = -rand()/(29416);
41: z[i][j] = (i-MESHV/2)*(1024/MESHV);
42: }
43: }
44: for ( i = 0; i < MESHV; i++ ) {
45: for ( j = 0; j < MESHV; i++ ) {
46: addtriangle(ground_polygonlist, ground_pointlist, x[i][j+1], y[i][j+1], z[i][j+1], x[i][j+1], x[i][j+1], y[i][j+1], z[i][j+1], x[i+1][j], y[i+1][j], y[i+1][j], z[i+1][j], y[i+1][j], z[i+1][j], z[i+1][j], z[i+1][j+1], z[i][j+1], z[i+1][j+1], z[i+1][j+1],
```

```
56: )
57: }
58: return;
59: |
60:
61: int main()
62: (
                            int sp, time = 0;
int mode = 0;
int mscur, x, y, msdt, lb, rb, z = 1000;
int mscur, x, y, msdt, lb, rb, z = 1000;
int shift = 0;
int line;
int px = 0, py = -800, pz = 0;
int vx = 0, vy = -10, vz = 0;
int rx = 0, ry = 0, rz = 0, rd;
int ll = 0, ltlmp, rytmp;
SLPALET *hlp = &yellow;
73:
74: ground_polygonlist = malloc( sizeof(SLPOLYGONLIST)+sizeof(SLPOLYGON)*(MESHUNESHV*2) );
75: ground_pointlist = malloc( sizeof(SLPOINTLIST)+sizeof(SLPOINT)*((MESHU+1)*(MESHV*1)) );
76: setup_ground();
77: AddWorm( ground_polygonlist, ground_pointlist );
             78: ground_checkinfolist = createCheckInfolist{ MESHU*MESHV*2, g d polygonlist, ground_pointlist );
80: generateCheckInfolist{ ground_checkinfolist );
                              line_polygonlist = malloc( sizeof(SLPOLYGONLIST)+sizeof(SLPO
 LYGON) * (1)
                              );
line_pointlist = malloc( sizeof(SLPOINTLIST)+sizeof(SLPOINT)
LYGON)*
83:
*(3) );
84:
85:
86:
87:
                              line_polygonlist->n = 0;
line_pointlist->n = 0;
line_pointlist->n = 0;
line = addine( line_polygonlist, line_pointlist,
rx, ry, rze
rx, -800, rx,
rx-800, -400, rz,
&std_white );
noshade( line_polygonlist, line, RGBILONG(31,31,31,0) );
             89:
90: Kstd_white );
91: noshade( line_polygonlist, line, RGBILONG(31,31,31,31,0) );
92: 93: work = malloc( sizeof(SLTRANSWORK)*(MESHU+1)*(MESHV+1) ); /*
94: minmax1 = malloc( sizeof(SLMINMAX)*(2+1) ); /* number of ob jects + 1 */
95: minmax2 = malloc( sizeof(SLMINMAX)*(2+1) ); /* number of ob jects + 1 */
96: 97: CETMOD( 14 );
98: G_CLE_ON();
99: B_CUROFF();
100:
                              CRTMOD( 14 );
G_CLR_ON();
B_CUROFF();
          100:
101:
102:
                              MS_INIT();
MS_CUROF();
MS_LIMIT(0,0,255,255);
MS_CURST(128,128);
          MS_CUROF();
SKEY_MOD(0,0,0);
                              SetClearColor( 0x0000 );
SetWindowSize( 256, 256 );
SetWindowCenter( 128, 128 );
                              parameter.x = 0;
parameter.z = 0;
parameter.pitch = 4096-512;
parameter.head = 2048;
parameter.bank = 0;
parameter.alpha = 8;
parameter.beta = 8;
                              sp = SUPER( 0 );
                              for (;;) {
   mscur = MS_CURGT();
   x = mscur/65536;
  y = mscur%5536;
   msdt = MS_GETDT()%65536;
   lb = msdt/256;
   rb = msdt%256;
                                    if ( BITSNS(0x00)&2 ) [ /* ESCキーで終了 */
while ( BITSNS(0x00)&2 );
break; ]
          134:
135:
136:
137:
138:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
                                    if ( BITSNS(6 \times 6 C)&8 ) { /# F1: mode切り換え #/ while ( BITSNS(6 \times 6 C)&8 ); mode = 1 - mode; }
                                   if (BITSNS(0x0E)&l) ( /# SHIFTキー的用で視点認定 #/
if (shift == 0 ) ( /# SHIFTキーの特定なた場所間 #/
x = 255-(parameter.head)/16;
y = 255-(parameter.pitch)/16;
MS_CURST( x, y );
shift = 1;
else {
parameter.head = (255-x)*16;
parameter.pitch = (255-y)*16;
}
                       151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
                                    vx = -(x-128);
vy = 64;
vz = (y-128);
hltmp = checks1( &rx, &ry, &rz, &rd, ground_checkinfolist,
          161:
162:
163:
                           pz, vx, vy, vz );
if ( hltap != -1 ) {
    h1 = ground_checkinfolist->ci{hltmp}.i;
} else {
    h1 = 0;
    rx = px + vx±8;
    ry = py + vy±8;
    rz = pz + vz±8;
    px, py,
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
```

```
if ( !lb ) {
  rx = px + vx*8;
  ry = py + vy*8;
  rz = pz + vz*8;
                 line_pointlist->point(line_polygonlist->polygon[0].v1].x
rx;
178:
                 line pointlist->point[line polygonlist->polygon[6].v1].y
ry;
179:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].vI].z =
 rz;
180:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v2].x =
 px;
181:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v2].y =
 ру;
182:
                line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v2].z =
                line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v3].x =
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v3].y =
 ру;
185:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v3].z =
 pz;
186:
187:
                 hlp = ground_polygonlist->polygon[hl].palet;
if ( lb )
    ground_polygonlist->polygon[hl].palet = &std_cyan;
    188:
              189:
    200:
00, rz );
201:
202:
                 if ( hltmp != -1 ) {
    hl = ground_checkinfolist->ci[hltmp].i;
    ry = rytmp;
} else {
    hl = 0;
    ry = 0;
                 if (!lb) (
ry = -400;
    210:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v1].x =
 rx;
212:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v1].y =
ry;
213:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v1].z =
 rz;
214:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v2].x =
 rx;
215:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v2].y =
 -800;
216:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v2].z =
 216:
rz;
217:
rx-800;
218:
-400;
219:
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v3].x =
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v3].y =
                 line_pointlist->point[line_polygonlist->polygon[0].v3].z =
 rz;
220:
                 hlp = ground_polygonlist->polygon[hl].palet;
if ( lb )
    ground_polygonlist->polygon[hl].palet = &std_cyan;
    223:
224: )
225:
226:
227:
228:
                 if (timex2 == 0) {
   SetWritePlane( (unsigned short *)0xC00000 );
   minmaxt = minmax1;
} else {
   SetWritePlane( (unsigned short *)0xC00200 );
   minmaxt = minmax2;
    231:
232:
233:
234:
235:
                 parameter.x = 0; parameter.y = 50; parameter.z = z;
TranslateAll( &parameter, work, ground_pointlist, minmaxt
                 DisplayPolygonList( ground_polygonlist, work, minmaxt );
minmaxt = AdjustMinMax( minmaxt );
    236:
                 parameter.x = 0; parameter.y = 50; parameter.z = z;
TranslateAll( kparameter, work, line_pointlist, minmaxt );
DisplayPolygonList( line_polygonlist, work, minmaxt );
minmaxt = AdjustMinMax( minmaxt );
                 if ( timeX2 == 0 ) {
   HONE( 0, 0, 0 );
   if ( time > 0 );
   SetClearPlane( (unsigned short *)0xC00200 );
   ClearPox ( minmax2 );
                   }
else {
HOME( 0, 256, 0 );
SetClearPlane( (unsigned short *)0xC00000 );
ClearBox( minmaxl );
                 time++;
              SUPER( sp );
              B_CURON();
CRTMOD( 16 );
              free( work ):
    264
              free( line_polygonlist );
free( line_pointlist );
free( ground_polygonlist );
free( ground_pointlist );
    265
              KFLUSHIO( 0xFF );
              return 0;
```

### WE WANT YOU!

Oh!Xは、読者の皆さん1人ひとりの力が作り上げていく雑誌です。あなたも誌面作りに協力してくれませんか?



#### 投稿大募集

Oh!Xでは読者の皆さんによる投稿作品を常 時募集しています。

未発表の作品であれば、グラフィック、音楽、システムプログラム、ツール、ゲーム、ハードウェアなどジャンルを問いません。機種についても特に限定はしませんが、雑誌の性格上扱いにくい場合もあります。

誌面に載りきらない大きなアプリケーションなどはディスクメディアを使って配布することが考えられます。その形態のひとつはご存じ付録ディスク、そしてもうひとつは別冊形式によるものです(発売中の「Z-MUSICシステムver.2.0」に続き、今後もいくつかのOh!XBOOKSシリーズが予定されています)。

また、「こんなものを作ってみました」といったものでもかまいません。気軽に作品を送ってみませんか。

#### 投稿募集要項

I) お送りいただくプログラムには、住所、 氏名、年齢、職業、連絡先電話番号、機種名、 使用言語、動作に必要な周辺機器、パソコン 歴などを明記のうえ、封書の宛先の最後には 「Oh!X LIVE」「全機種共通システム」「投稿ゲ ームプログラム」など、プログラムの内容を 明確にご記入ください。

2) 投稿されるプログラムには詳しい内容を記入した原稿を同封してください。ディスクの中にドキュメントファイルの形式でのみ記述している方がいますが、郵送時の事故などでメディアが破壊されることもありますので、必ず文書を添えるようにしてください。変数

表、メモリマップ、参考文献などの情報があればなお結構です。また、掲載に際しては、 プログラムやデータ原稿に対して加筆修正を させていただくことがあります。

- 3) お送りいただくプログラムは事故防止の ため最低2回はセーブしておいてください。 基本的に原稿などの返送はいたしませんので, あらかじめご了承ください。
- 4) ハード製作関係の投稿については、最初 は内容のわかる原稿のみお送りいただければ 結構です。その後、当方で製作物が必要だと 判断した場合には改めてご連絡いたします。
- 5) 作品の採用については、掲載号が決定した時点で当方より連絡いたします。特にツールやハード関係などの作品は特集内容などを考慮したうえで採用決定されますので、結果を連絡するまで時間がかかる場合があります。

6) 投稿いただいたプログラムにバグなどが

発見された場合は、新しいプログラムの入ったメディアと一緒に文書にてご連絡ください。7) 掲載されたプログラムに対しては当社規定の原稿料をお支払いいたします。また、投稿されたプログラムの著作権などはすべて制作者に保留されますが、いわゆる「フリーソフトなどとしてネットにアップする」ことなどを希望される場合には、必ず事前に編集部までご連絡ください。なお、一般的モラルとして、他誌との二重投稿、または他誌に掲載

その他,不明な点は編集部までお問い合わせください。

たします。

されたプログラムの移植などは固くお断りい

Oh!X編集部 ☎03(5642)8122

#### 協力スタッフ募集

Oh!Xでは誌面作りに参加していただく協力スタッフを募集しています。

スタッフとして活動する熱意があり、東京 近郊にお住まいの方でソフトバンクに来社可 能な方。時間的束縛は特にありませんが、あ る程度時間に余裕がある方に限ります。基本 的に学生を対象にしていますが、時間的余裕 と余力が十分にあれば社会人も可とします。 ただし、18歳未満の学生および浪人生の方に ついては採用予定はありません。

応募要項ですが、ライター希望の方はOh!X誌面 I ページ分相当(2500字程度)の自由論文に自己紹介文を添えて「Oh!Xスタッフ希望」係までお送りください。

また、文章力には自信がないけどプログラムなら……という方でも技術スタッフとして参加していただく場合があります。こちらを希望の方は、自由論文の代わりにこれまでに制作した自作プログラムをその解説などと一緒に応募してください。

書類選考後,採用者の方にはこちらからご連絡いたします。

#### すべての読者へのお願い

いまはまだ何もできないけれど、いつかは ……と思っているアナタにも、いますぐでき るいちばん重要なことがあります。アンケー トハガキへのご協力です。Oh!Xの誌面の方向 性は、このアンケートで寄せられた読者のご 意見をもとに決定されています。

皆さんからの熱いメッセージをお待ちして います。

#### そして, 宛先

〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 ソフトバンク株式会社 Oh!X編集部 ○○○○係

#### イラスト投稿の規定

サイズはハガキ大(A6判)からB5判くらいまでを目安としますが、取り扱いの手間や現実的な問題としてハガキ大を一応の標準とします。いずれにせよ、掲載時にはかなり縮小されることを考慮して描いてください。

一応の推奨形式は以下のとおりです。

- 1) ハガキ大のケント紙で郵送
- ハガキでも結構ですが、たまに裏面にも消 し印が押される場合があります。
- 2) 黒一色(薄ズミ不可)

墨汁は汚れの原因になることがあります。 製図用インクがおすすめです。原稿は縮小されますのでスクリーントーンの80,90番台(レトラセットの場合)や色の濃すぎるものなどについては再現は保証されません。また、残念ながら、カラー原稿はごくたまにしか掲載されません。

内容に関して特に規制はありませんが、季節ものについては、掲載が予想される時期を 考慮して早めに送ったほうが有利になること があります(年賀状は例外)。

皆さんの力作をお待ちしております。

# EPA2 補講(その3)

プロジェクトチームDōGA かまた ゆたか

#### はじめに

DōGAでは、毎年冬になると鍋をします。先日は、いわ ゆる「闇鍋」に挑戦しました。とはいっても、無制限に 入れると食べられない鍋になるのはわかっているので、 「水炊き、すき焼き、おでんなど、種類は問わないが、鍋 の具のみ」という紳士協定を結んで実行されました。

暗闇の中、次々と持ち寄った具が投入されます。そし て、お玉で2杯ずつ自分の皿に入れてから、電気をつけ ました。

「なっ, なんだ? このドロッとしたやつ」

「あっ、それチーズです」

「チーズが鍋の具か!」

「チーズフォンデュ」

Γ.....

そのとき, 乱入してきたSが, チョコレートクッキーを 入れ, その時点で、紳士協定は破棄され、鍋は崩壊の道 へと歩みます。さつまいも、シーチキン、トマト、リン ゴ、キウイなどが投入され、カレーのルーやら麵つゆな どが入れられて、もう鍋なんだか、スープなんだか……。 でも、ちゃんと全部食べましたけどね。しかし、さすが に残った汁で雑炊をする奴はいなかったなあ。

#### これまでのあらすじ

西暦2162年。銀河連邦警察官Y.Kamataは、連続する宇宙 船の謎の失踪事件を追っていた。目撃者の証言によると, 何もない宇宙空間に, 突如, 稲妻のような放電現象が発生 し、宇宙船は、炸裂しながら光に飲み込まれていった (Graphic Gallery参照)という。何らかの新兵器の実験が行 われたと考えたKamataは、さっそく、悪の巣窟、惑星ドー ガに向かった。

惑星ドーガでは、あやしげな宗教団体ドーガ教が惑星を 支配していた。このドーガ教のCGA研究所長森山博士が 「EPA2」と呼ばれる最終兵器を開発しており、その効果は 「森山効果」あるいは「アニエフェ」というコードネームで 呼ばれていた。Kamataは、CGA研究所に潜入し、入手した1 枚のMOをもとに、「アニエフェ」の分析を開始したのであ 先月は「森山効果」改め「アニエフェ」の分析の途中で終わってしまい ました。今回は、その続きについて実例を豊富に取り入れながら解説し、 その応用例も紹介していきます。

さて前回は、アニエフェの原理などを解説し、それで は実際に森山氏に実演していただこうというところでプ ツッと終わってしまいました。ですから、今月号からい きなり読んでも話がわからないと思います。念のため, コラムに「これまでのあらすじ」を用意しましたが、こ れを読んでも、全然わかりません。ご面倒ですが、ぜひ、 先月号を取り出してもう一度読み直してください。

はい、準備はいいですか? それでは、先月号の続きを 再開します。写真Aを見ながら読んでくださいね。

#### 実演、これが爆発だ

森山: EPA2を立ち上げて, アニメートモードにして, 12 フレーム目からですね。ふむふむ、11フレーム目は、こ の位置にビームが貫通しているんですね。このビームの 色は?

かまた:あっ、でもビームの色と爆発の色は変えたんで すけど。

森:いや、12フレーム目にも、ビームの残留光を入れよ うと思って。

か:なるほど、RGB=8,25,12です。

森:残留光は、線で描くのではなく、11フレーム目のビ ームがあった位置に、点在するように描きます。そして、 宇宙船に着弾したあたりに、炸裂光をビームの色で描き ます。

か:すべて「Poly」を使ってますね。 森:12フレーム目は、これで終わり。

#### 写真A



11フレーム目



12フレーム目

か:えっ、これだけ? 結構少ないんですね。

森:着弾してすぐ大爆発っていうパターンもありますが、 この爆発は20フレームもあるんですから、最初はブスブ スとくすぶっていて、ほかの誘爆が起こり始めてから大 爆発、でいいでしょう。

か:おっと、そうこういっているうちに、どんどんフレ ームが進んでいく(13·14)。この間, すべて「Poly」。す べて、ビームの色ですね。おっと、この15フレーム目は 3Dの爆発球にまとわりつくように描いていますね。

森:まぁ、別にすべての場合がこうだ、ってわけじゃな いですけど。

か:「Polv」で描くときも、かなり面積の大きいところ と、極めて小さいところの差をつけていますけど、これ は意識してやっているわけですか。

森:そんなたいしたもんじゃないけど、確かにそれはい えますね。いま16フレーム目ですか。それじゃ一度ここ までアニメーションさせてみましょう。

か:なるほど、やはり確認しながら描いていくわけです ね。……いかがですか?

森:まあ、続けてやりましょか。

か:おっ、17フレーム目で、いきなり「Box」しかも 「Fill」。なっ何をするんです。機長! やめてください。

森:えらく古いギャグですね。

か: すんまへん。それはいいけど、いきなり真っ白にし ちゃって、いいんですか。

森:いままでブスブスと、弱く効果を与えてといて、こ こでいきなり派手にするわけですよ。誘爆が始まる直前

か:なるほど。

森: そして、18フレーム目、同様に、「BoxFill」で、ペ ン先を「Water」にして、薄く白をかぶせます。

か:爆発の余韻を残すわけですね。

森:そして、17フレーム目で黒く穴を開けたあたりに、 逆にビーム光を入れます。

か: ちょうど白黒反転するような感じですね。まさに、 画面が点滅しますね。

森:ここで、新しい色を設け、稲妻を描きます。まず、 「Poly」で描いてから、「Free」で細い線をまとわりつか せます。

か:へぇ、私は結構ピッピッと、いい加減に線を入れま したが、細い線はゆっくり、丁寧に描くんですね。

森:19フレーム目は稲妻だけ。その描き方は同じです。 か:そういえば、周辺に小さな火花がありますね。これ は、割と同じ位置に描いていますね。

森:ええ、全部のフレームに描き込んでいるわけではな いですが、ゆっくりと遠ざかるように表現するように注 意しているつもりです。

か: 稲妻や閃光のように一瞬しか入れないものもあれば、 ゆっくり動いていくようなものもある。面白い。

森:20フレーム目では、2発目の爆発が大きくなり始め ているので、こいつの閃光を入れてみましょう。まず、 「サークルFill」の「Water」ペンで、2発目の爆発を中 心に円を描きます。このままだと、3Dの爆発球の色が異 なってしまいますので、「Color Change」で元の色に戻 しておきます。21フレーム目は、20フレーム目の閃光の 円と同心円を大きく、薄く、描きます。22フレーム目で もさらに大きく、さらに薄く描きます。

か: そろそろ、本格的に稲妻が出てきましたね。あれっ? 23フレーム目ですけど、これは細い線だけですか。

森:太い稲妻から、細い稲妻へと変化させてみました。 ついでに、次の24フレーム目では、「Poly」も使いましょ 50

か:でも、稲妻ひとつとってみても、実にさまざまな描 き方をしていますね。直線的なものもあるし、曲線ばか

#### 写真A



















17フレーム目

りのものもあるし、複数の線を絡ませているのや、1本 だけ違う方向に伸びるものもある。放射状に伸びるかと 思えば、稲妻から稲妻へ橋渡しするようなものもある。 森:ポイントはやはり変化をつけるということですね。

さあ、最後の大爆発を前に、26フレーム目で、また画面 を真っ白にする閃光を入れましょう。ついでに「サーク ル」で、ちょっと中心のずれた円を2つ描いて、その間 を塗りつぶして、細くなったところを白で消します。

か:あれっ、27フレーム目はとばすのですか?

森:あとで、ちょっと稲妻を加えますが、先に28フレー ム目を描きましょう。

か:これも、画面真っ白ですね。ちゃんと点滅させてい

るわけだ。

森:ちょっとフレームが足りなくなっちゃいましたね。 これでは、タメが足りないかな。あと3フレーム欲しか った。27フレーム目に手を加えて、はい出来上がり。

か:こうしてみると、実にたくさんのテクニックが使わ れていますね。

森:今回は、強引に描き上げましたが、実際に自分の作 品では、1回で思いどおりになることはないですよ。何 回も試行錯誤します。

か:今回の爆発の出来はいかがですか。

森:まぁ、派手ですね。でも、ほかの人が作ったカット にアニエフェを加えるのは難しいですねぇ。自分が原画

#### ▶CGAコンテスト事務局より◀

さぁ, CGAコンテストを間近に控えて, だんだ ん盛り上がってきた。各担当者も動きだしてお り、いろいろと連絡事項があるからチェックし ておいてほしい。

#### ■総合プロデューサーの紹介

第6回アマチュアCGAコンテストの総合プロ デューサーはマリオ古本だ。また、昨年の総合 プロデューサーの遊び人松井がアシスタントプ ロデューサーを務める。マリオ古本がいうには, 今回のコンテストは単なる上映会の枠を破り, アマチュアCGA界の総合イベントとして、より 「お祭」化するそうだ。つまり、作品上映以外に 来場者参加型のイベントを用意するらしいが、 詳しいことは当日まで秘密とのこと。

#### ■コンテストビデオデザイナーの紹介

毎年配布している, CGAコンテストのビデオ。 年々凝ったものになってきているが、今回のト ータルデザイナーとして,「手紙」や「X68000イ メージビデオ」のプーロ北川さんが登用された。 トータルデザイナーって何をするのかというと, 実はよくわからない。北川さんが「コンテスト のビデオも、単なる作品の寄せ集めではなく、 全体としてひとつの映像作品になっているよう

な演出をデザインするべきだ」といったので、 「じゃあ、やってよ」ということになったのだ。 どういったものになるかはまだ企画中だが、な んか楽しみだな。ちなみに、今回のCGAコンテス トのオープニングアニメーションは、KMC(京大 マイコンクラブ)が制作する。どのようなものに 仕上がるか,こっちも楽しみだ。

#### ■コンテストビデオの

#### プレ申し込み中止のお知らせ

毎年、たいへんご好評をいただき、今年も楽 しみにしている方が多いと思われるCGAコンテ ストのビデオ配布ですが、今回は諸般の事情に よりプレ申し込みは受けつけません。その代わ り, Oh!X 4 月号に申し込み用紙をつける予定で す。ということで、今年はプレ申し込みをしな いように注意してください。

#### ■現地スタッフ

東京地区上映会の, 現地スタッフにご応募く ださった皆さん, ご協力に感謝します。もうそ ろそろ第 | 回ミーティングのお知らせが届いて いると思います。私もおじゃまします。「申し込 もうと思ってたけど、忘れてた」という方は、 いまならまだ間に合いますので、お手紙くださ

〒533 大阪市東淀川区淡路5-17-2-102号 プロジェクトチームDoGA

「CGAコンテスト事務局」まで

)ōGA

#### ■コンテスト日程と会場

最後に、コンテストの場所と日時をもう一度、 確認します。詳しくは来月号に掲載しますが、 とにかく、この日にほかの予定を入れないよう にちゃんと調整しておいてくださいね。

• 東京地区: 3月6日(日)

千代田区永田町 国会議事堂構

三宅坂ホール • 大阪地区: 4月2日(土)

摂津市千里丘

摂津市民文化ホール

ところで, 三宅坂ホールの下見に行った遊び 人松井が会場の外からの写真をたくさん撮って いると、国会議事堂を警備している警察官に呼 び止められたそうだ。当日、会場に向かうとき は, エアガン, サバイバーショット, 角棒など を持ってたら、きっと、ただではすまないぞ。 そんな人たちが並んでたら、変な集会と思われ て中止になったりして……。冗談じゃないぞ。

#### 写直A



21フレーム目





22フレーム目



26フレーム目



23フレーム目



27フレーム目



24フレーム目



を作るときは、何フレーム目にどうなって、何フレーム 目からどうなるというのもちゃんと考えて作るしね。

#### レーザー砲発射

森:アニエフェは、爆発だけに使えるテクニックではありませんが、基本は同じです。あとはいろいろ試してみてください。

か:まあまぁ,そういわずにもう1つぐらい例を挙げて 解説してくださいな。

森: そうですか。じゃあ、レーザー砲の発射シーンでも 作ってみましょう。

か:まずは、簡単な描き方をお願いします。

森:簡単な発射シーンは、2フレームでできます。1フレーム目に、砲口に丸い光を描きます。遠慮せず、大きめに描いてください。2フレーム目は、砲口からほとばしるビームを「Poly」で描きます。画面のパースに注意してください。レーザーなんだから砲口の反対側はフレームアウトしていること。最も無難な例がこれです。結構それらしく見えるし、2フレームで終わるので楽です。か:確かに楽ですね。では、もう少しアレンジするとどうなりますか。

森:まず、3Dの原画をいじりましょうか。発射の2フレームにだけ点光源を使ってみましょう。このとき、光源の強さはフレームごとに変えましょう。そして、この2フレームだけは平行光源による通常照明をなくして、全体的には暗くしてやります。レーザー光の明るさを強調するわけですね。

か:前回の例にも挙げましたね。

森:ほかには、反動もつけましょう。つまり、このカッ

トの何フレーム目にレーザーを発射するというのを考えておいて、その次のフレームでレーザー光と反対の方向に動かしてやるわけです。写真Bの例では、ちょっとおおげさに反動をつけてみました。

か:なるほど、反動をつけるとレーザーのパワーが強調されますね。EPA2で描き加える工夫はないですか?。

森:点光源を使ったことで、レーザー光によって物体が 照らされている部分ができたと思います。そのなかで特 に明るくなっている部分を、EPA2で上描きして、そこを 光らせるのも面白い効果が出ます。これは、宮崎アニメ でもよく使われる由緒正しい手法です。

それから、前回も、宇宙空間など周りに何もない場合は、光源を工夫しても光を受ける物体がないので効果が出ないという話をしましたが、そういうときは、宇宙空間自体を無理やり白っぽくさせるという手法もあります。か: さっきも思ったのですが、なぜ、何もない宇宙空間が光るのですか?

森:物理法則の介入する余地などありません。視覚的に 最も衝撃的な方法を選択すべきです。

また、1フレーム目を「丸」じゃなくて、もっとかっこいい形にアレンジするとか、3フレームぐらい使って丸をふくらませるとか、2フレーム目の「線」を数フレームに引き伸ばし、その間だんだん細くなっていくように描く。あるいは丸から線へなめらかにつなぐ……。か:いろいろあるわけですね。写真Bのレーザーも工夫してますね。

森:レーザー光線の太さがころころ変わるわけはないのですが、これも演出ですね。太い線、細い線を交互にして点滅させるなどは、基本ですよ。皆さんも、いろいろ試してみてください。

写真B 反動をつけてレーザーのパワーを強調する

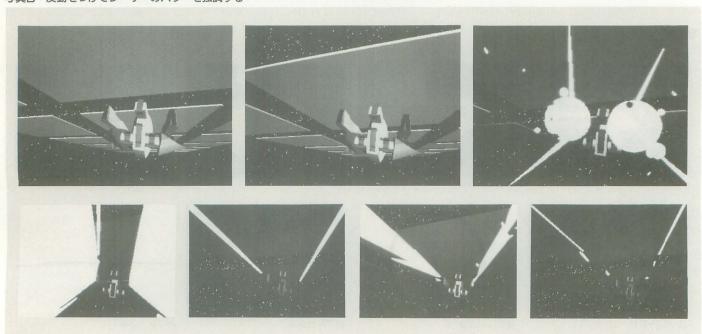

#### 応用へのアイデア

以上、森山さんに、アニエフェの与え方をひと通り解 説していただきましたが、これですべてというわけでは ありません。まだまだいろいろな与え方があります。工 夫次第で、皆さん独自の表現も見つかるでしょう。

私もいくつか変わった与え方を実験してみましたので 紹介します。複数併用するなり、オリジナルのアニエフ エの参考にしていただければ幸いです。

#### 1) ギザギザ爆発(写真C)

爆発は、球だけとは限りません。写真のようなギザギ ザの爆発も力強い感じが出ます。爆発球と同様に、3Dの ポリゴンで作るという方法もあるでしょうが、やってみ てもうまくいきませんでした。というのは、静止画なら

#### 写真C ギザギザ爆発

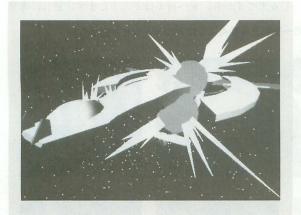

問題はないのでしょうが、動画の場合、このギザギザ爆 発は、激しく動いていないと感じが出ないからです。 EPA2で描き加えるときも、アニメートモードを活かし て、前のフレームと大きく異なるようにするか、爆発球 が出現する寸前に数フレームだけ入れるといった使い方 が効果的でしょう。

#### 2) 2色使用(写真D)

透過光とする色を2色にするという手法です。3色以 上でも実験してみましたが、あまり効果は上がらず、手 間ばかり増えるので意味がないでしょう。

2色にするケースとしては、3つ考えられます。まず、 稲妻を2色に描くケースでは、「Poly」で描く太い稲妻 と、最小のペンで描く細い稲妻を別の色にすると効果が あります。2つ目のケースは爆発球です。ポリゴンで作 った球はやや暗めにしておいて、EPA2でその球の中心

#### 写真D 2色使用



#### 夫婦で口84

うさ子:遅ればせながら、明けましておめでと うございます。年賀状ありがとうございます。 すべての方に返信できなくてすみません。

村松さん(「D」の作者):「CGAマガジン編集部 御中」

うさ子:これはいったい何でしょうか?

**ゆたか**:正直者にしか見えないディスクなんと ちゃう?

うさ子:だったら、私には見えるはずでしょ。 ゆたか:ということで、村松さん。CGAマガジン への投稿はディスクケースだけではなく、ちゃ んとディスクも入れて送ってください。

□さん(葛飾区):12月号のような,うだつの上 がらないお役人は、般若の面つけて、ぶっとば しちゃえ。現地スタッフの募集については、頭 をあまり使わない仕事なら希望します。

**ゆたか**:現地スタッフへのご応募ありがとうご ざいます。さっそく、CGAコンテスト担当者から 連絡させていただきます。また近々, DōGA東京 支部を作るという計画もありますので、その節 はご参加ください。なお、お役人の件につきま しては、仕返しが怖いですので、ご遠慮させて

いただきます。

うさ子: ……

**ゆたか**:どうしたん?

うさ子: ……「うだつ」って何?

ゆたか:……さぁ?

口さん(練馬区):この度, セルロイドアニメー タをやめることを決意しました。2年間の専門 学校での勉強の末, ようやく動画の仕事の下っ ぱを始めたのですが、どうしても、次の問題に は2に○をつけてしまうからです。

問:どちらを取るか?

1. セルアニメーション

2. コンピュータ

だから決めました。とはいえ, アマチュアでも いいから今後も映像を作りたいのです。

うさ子:がんばってくださいネ(細川ふみえ風 (=)

**ゆたか**:最近, えらい細川ふみえに執着してん

うさ子:だって、胸が大きいんですもん。

ゆたか: ……? ようわからんけど。 Aさん(山形):私はX68030ユーザーで, 030に 対応しているCGAシステムを入手したいと思 っています。その場合はどうすればよいのでし ようか。

うさ子:030対応といっても,たいした変更はし ていませんが、一応最新バージョンを入手され たいときは、遠慮なく当チームへ申し出てくだ さい。申し込み用紙をお送りします。1992年7 月号の申し込み用紙を流用しても問題ないでし ょう。通信欄に、何を希望されるのか記入して ください。ディスク代、発送費などは適当で結 構です。

Yさん(東京): DōGAでは、CGAマガジンやコ ンテストの際など、 著作権には注意していると 思っていたのですが、なぜCGAマガジンに 「PHALANX」が入っていたのですか?

うさ子: それはですね、ちゃんとズームの許可 を取っているからです。

ゆたか: ズームの皆さん、ありがとうございま 古。

うさ子: 非営利目的に使用するのでしたら、敵 メカなどもかまわないそうなので、どなたか、 「PHALANX」の完全 3 D化に挑戦しませんか?

付近にもう少し明るい球を描き加えるという方法です。 そして3つ目はギザギザ爆発で、爆発球同様、内側に少 し明るい(光らせたとき白っぽくなる)色でギザギザを描 くという方法です。

#### 写真E 放射光

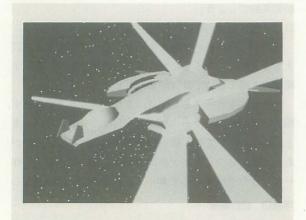

2色使うと、色を変えるという手間が思いのほか大変 なのですが、効果はありますので試してください。なお、 色はまず最初に「PALET」に保存しておくと作業が楽に なります。

#### 3) 放射光(写真E)

ギザギザ爆発をさらに発展させた形といえるかもしれ ません。爆発球を中心に、閃光を「Poly」で画面の端ま で放射状に描きます。この場合、はじめからかなり白っ ぽい色を設定し、透過光の機能を使わないという手法も 考えられます。光っているという感じは多少劣りますが、 エッジが鋭くなるというメリットがあります。また, 「Water」ペン(Opacity 6)を使っても面白いかもしれ ません。

この放射光,簡単なように見えますが,いろいろとコ ツがあります。まず、写真E-1を見るとよくわかります が、爆発球の手前側から出ている放射光は手前へ伸びて くる光ですから、先へ行くほど太くします。逆に、爆発

写真E-1 3次元的広がりを考慮して放射光を描く

写真E-2 放射光は閃光が同一平面上を動くようにアニメーションさせる



球の裏側から発せられる光は、先を少し細くします。ちゃんと3次元的な広がりを計算に入れているわけです。

次に動かし方の問題があります。この放射光,ほかの手法と異なり、前後のフレームと関係なくランダムに与えても、うまく感じが出ません。閃光が同一平面上をスーッと動いているようにアニメーションしてやります。写真E-2をご覧ください。ここでは、最初細かった光が太い閃光になり、それが2つに分かれて広がっていき、細くなって消えていくというふうに動かしてみました。閃光が太いときはゆっくりと、細くなるにつれて速く移動させます。1つの閃光が現れ、消えていくのは、7~17フレームぐらいでしょう。

ほかにもいろいろな動かし方があるでしょうし、少し 複雑になりますが、ポリゴンで処理する方法も面白いで しょう。

#### 4) 同心円(写真F)

放射状があるなら、同心円状もあるだろうということで描いてみましたが、あまりうまくできませんでした。第一、結構面倒くさいです。うまくやればカッコはいいかもしれませんが、これをアニメーションさせるのはかなり手間がかかるでしょう。私は途中で挫折しました。根性がある方は挑戦してみてください。

5) オーラ(写真G)

#### 写真F 同心円



写真H マッピング爆発球

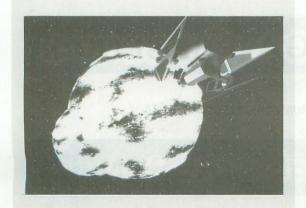

剣にオーラが発生しているような雰囲気に挑戦してみましたが……失敗しました。やはり、こういったものはある程度時間をかけて修業を積まないといけませんね。

描き方は、物体をやや暗くレンダリングしておいて、物体のアウトラインをなぞるように、凹凸をつけながら「Poly」で作画します。これは、爆発する寸前とか、静電気がたまっている様子を描くときに使えるのではないでしょうか。オーラを描くときは、「Free」で曲線を主体に描いたほうがよいかもしれません。

#### マッピング爆発球

EPA2の解説からは脱線しますが、マッピングを使って爆発球を工夫してみました(写真H)。単なる輝く球体ではなく、煙も混じった感じになります。マッピングというと手間がかかりそうですが、TAMEN.XはUV座標をつけることができるので、たいした手間にはなりません。

問題となるのは張りつける画像ですが、これもいろいろ工夫のしがいがあります。煙だからといって、雲のようなものを丁寧にたくさん描いていっても、あまりそれらしくなりませんでした。むしろ、フラクタルなどの細かいランダムっぽい模様のほうが適当でしょう。

#### 写真G オーラ

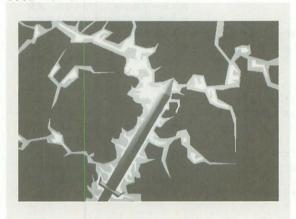

写真H-1 マッピングする画像を作成



私は、MATIERのにじみペンを使って写真H-1のような画像を作ってみました。雲の周辺部は白っぽく、真ん中は厚みがあるので黒っぽくしています。地のベタッとしているところがあとで光らせる部分になるわけです。

#### アニエフェ研究

このように、アニエフェのテクニックや応用は、書いていて尽きるものではありません。その場その場に応じて描き方が異なるケースも多々あります。どのような場合にどのような描き方をするのか? 具体例は、漫画やアニメを見れば、たくさん紹介されています。

森山さんがおっしゃるには、「アニエフェは、日本のセルアニメにおいて一部のアニメーターたちによって構築

#### 森山さんお勧めのアニメ作品

- ●さよなら銀河鉄道999 ラスト30分は圧巻!
- ●BIRTH(バース) 全編これでもか! だけど, 尻すぽみ になっていくのが悲しい。
- ●風の谷のナウシカ 部分的にいい。どこがいいかは自分 で探そう。
- ●天空の城ラピュタ 上に同じ。
- ●SF新世紀レンズマン CGよりセルが頑張っている作品だ。
- ●幻魔大戦 後半の火龍など,見るべきところは 多い。
- ●クラッシャージョウ(劇場版) この作品リストにおいては異質だが、 ビギナーはこのあたりを参考にするの が安全かもしれない。
- ●ヴィナス戦記 上に同じ。全編見せ場という,とっても疲れる劇場作品。
- ●巨人ゴーグ 上に同じ。これはテレビシリーズだ

が、全編を通じ完璧なまでに作画品位が安定していた。

● うる星やつら オンリーユー(最初の劇場版)

個性的な戦闘シーン,無茶なスピー ド感。描写がいちいち大胆である。

●迷宮物語

オムニバス作品。どれもなかなかいいが2本目(だったかな?)の「走る男」のスピード感が極上。押井守の「迷宮物件」ではない(あれはあれで必見の作品ではあるが)。

●ダロス

これも「オンリーユー」と同じ理由 による。ただ、あれよりはアニメータ ーが自制しているようでリアリティは ちょっとあるかな。

\* \*

なんだか趣味に走っているなあ、古い作品ばっか。最近の作品はあまり知らないし。たまに見ても、最近はリアリティに走っているのか「うまい」作画は結構あるが、「大胆な」作画にはほとんどお目にかかれない。つまらん。

された技術の模倣にすぎません。このアニメーターの技術は、世界に誇っていいものです。しかし、マイナーな技術なので、それに関する本が出版されたということは聞きません」。

ということだそうなので、皆さんもアニメ作品などを見て、1コマずつチェックして、いろんなアニエフェを研究しましょう。森山さんにお勧めの作品を紹介していただきましたので参考にしてください(コラム)。

#### EPA2のさらなる応用

以上、いろいろなアニエフェについて解説してきましたが、アニエフェは、なにも爆発や稲妻だけにしか使えないテクニックではありません。工夫次第でほかにもいろいろ応用できます。

たとえば、第5回CGAコンテストのオープニング、エンディングアニメのなかには、スペキュラーをアニエフェで与えるというカットがあります(写真I)。また、写真 J, Kは、DōGAのタイトルをEPA2を利用して作ったものです。どうやって作ったかは、ホームズのように推理してください。

さらに、未確認の情報ですが、海中の光の表現にEPA2 を利用したという話も聞いています。何でも、滑らかな曲面で作られたイルカを動かし、そこに現れる不規則なマッハバンドの1色を光らせるそうです。すると、海中のゆらゆらとした光になる……本当でしょうか? CGA コンテストに出品されると面白いのですが。

このように、EPA2は実にさまざまな表現の可能性を秘めているわけですが、最後に1つ、「炎」の表現に挑戦してみましょう。CGにおいて炎が表現されるようになったのは、ほんの数年前です。パーティクルというランダムな小さな粒の集合体を制御し、その粒を光らせるというアルゴリズムです。これをそのままパーソナルCGAでやると、多くの粒を計算するにはCPUパワーが不足し、動きを制御するのも難しくなってしまいます。

しかし、ランダムな粒の集合体は、3D-2D変換した

#### 写真 | スペキュラーをアニエフェで与える

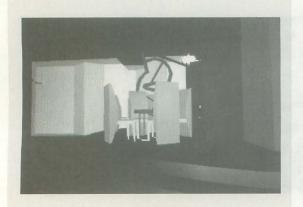

写真J EPA2を利用して作ったDoGAのタイトル 1

# DOGA PRESENTS

写真K EPA2を利用して作ったDoGAのタイトル 2

्रात्राह्य । साह्य । स्वार्

あともランダムな点の集合体であるという点に着目する と、非常に簡単に扱うことができます。2Dトのランダム な点の集合体, これはペイントソフトのエアブラシのこ とです。これをEPA2で光らせると、見事な炎が出来上が ります。

ペイントソフトで炎の原画を描くのが難しそうですが、 写真Lをご覧ください。実に適当に、サラッと描いただけ でも、十分炎に見えます。エアブラシは「Free」の「Pen」 の「Shape」を「Brush」に切り替えて使います。色は暗 めで(23,10,5)ぐらいがよいでしょう。太めの筆でさ っと描いて, 炎の先のあたりはやや細い筆で簡単に整え ます。

原画ができたら、「Random Fire」で「Str23」ぐらい 強く光らせます。そして、「Edit」の「Soft Focus」の 「Normal」を2回かけます。

このように静止画はいたって簡単なのですが、ちゃん とアニメーションさせるとなると、ちょっと練習が必要 です。写真Mをご覧ください。出来の悪いサンプルで申 し訳ないのですが、こんな感じで8フレームを繰り返せ ば燃えているように見えます。

炎もいろいろありますが、この例のような焚火程度の 大きさなら8~10フレーム程度必要です。マッチの炎な らもっと少なくてよいでしょう。

まず、1フレーム目を適当に描きます。2フレーム目 は、アニメートモードで透かしながら前のフレームの筆 の塊の少し上に移動して、やや小さく描きます。そして、 いちばん下の根元に空きができますので、新しい塊を加 えます。炎が上へ上へと動いている感じを出すわけです。

1つの筆の塊は、発生から消滅まで、4~5フレーム で描きます。1フレーム目で根元に発生し、2フレーム

目で大きくなり、3~4フレー ム目で小さくなって、5フレー ム目は火の粉になるわけです。 塊の形など、きれいにトレース する必要は全然ありません。炎 全体の形もかなり変化してかま いません。とにかく光らせてぼ やけさせれば炎に見えますから, あまり1枚1枚にこだわらなく てよいでしょう。

さらにそれっぽく見せるため には, 3Dの画像にも工夫が必 要です。まず当然ですが, 炎の 位置に赤い点光源を配置します。 炎は大きさがありますから、 黄 色っぽい光源と赤っぽい光源を 上下に2つ配置するのもよいか もしれません。そしてここがポ イントなのですが、その光源の

明るさ(色)を乱数で変動させてやるのです。ロウソクや ガス灯ならともかく, 焚火の場合, 明るさはかなり変化 します。ただ、光源が明るいフレームは、炎も大きく描 くといった配慮はまったく無用です。そんなことは、全 然わかりません。

#### おわりに

いや~, 今回のEPA2補講は大変でした。まずいろいろ な表現方法を自分自身で試行錯誤しなくちゃいけないし, サンプル画像をたくさん作らないといけません。また、 サンプル画像を作る過程で、さらにまた面白そうなアイ デアが浮かんでしまいます。きりがありません。

3回にわたって、かなり詳しく解説を行ってきました が、これを隅から隅まで読んで暗記しても、アニエフェ ができるとはいえません。何といっても、実際にやって みないとうまくならないでしょう。何度かトライしてみ て, どうもうまくいかないようでしたら, もう一度この

連載を読み直してくだ さい。きっとヒントが 見つかるはずです。

さて、次回は外部の 方に原稿を依頼してい ます。その方は、私の 妹の家庭教師をされて いたのです。世の中狭 いですね。話が見えな い? それは次回のお 楽しみということです。 それでは、また。

写真し 炎の原画を描く













7フレーム目







ワンチップIC工作入門(第3回)

# マイクロムービングマシング

Takao Katsuhiko 高尾 克彦

久しぶりに登場の「ワンチップIC工作入門」。今回はエ フェクタ関係からちょっと離れて、全長30mmのマイ クロロボットの制御を行ってみます。工作は簡単です ので、ぜひチャレンジしてください。

"マイクロマシン"。それは、科学、医療 などの分野で注目を集め、いま急速に発展 している超小型マシンの総称。バンダイで は世界に先駆け、この技術をホビーに導入。 そして誕生したのが、M3(エムスリー)=マ イクロムービングマシン! マイクロコイ ルとスーパーマグネットの磁石を応用し, 2足歩行を実現した超小型ロボット。全高 約30mmのアクションホビーの登場!

(パッケージより)

だそうで、写真1が、ちょっと前まで小学 生の間ではやっていたM³ロボットです。

写真1では、このロボットのすごさがわ かりづらいと思いますが、とにかく近くの おもちゃ屋さんへ行って実物を見てくださ い。本当に全長30mmのちっちゃなロボッ トが, ちょこちょこちょこ, と2足歩行(!!) し,しかも2チャンネルのコントローラに よって,ストップ←→前進,右折←→左折, そして、歩行モードの選択 (ノーマル、ス キップ) までできてしまうのです。

ともかく,これはすごいことです。

今春, めでたく, 機械工学の学士号を修 得した私がいうのだから間違いありません (あれ,理工学だったかな? まぁ,どちら でもいいや)。

今回は、X68000を用いてこのロボットを 動かしてみます。



パッケージにも「対象年齢10歳以上」と 書いてあるとおり、さすがに1時間も遊ん でいると飽きるので、X68000への接続を考 え始めます。

もうひとり、このM3を買った友人を見つ けて、「対戦」という遊び方も考えられます が (競走, 相撲, 応用技で 9人探してバス ケットボール,21人探してラグビー),とに かくX68000への接続を考えます。

リモートコントローラに後退ボタンがな いことからも、適当にロボットの足をばた つかせていれば、前進することがわかりま す。さらに、方向レバーを右に入れたり左 に入れたりしていると、ロボットが旋回す ることがわかってきます。

スキップモードというのも、実は足を交 互に動かすのではなく,一緒に両足を同じ 方向に動かして実現しているのだというこ ともわかります。

また、リモートコントローラとロボット をつなぐケーブル (というかコード) のコ

ネクタを見ると、4本の信号がロボットへ と渡されていることがわかります(むき出 しの導線が1本と、赤、緑、青が各1本)。

ロボットは精密に作られていて、おいそ れとバラすわけにはいきませんが、それで も股の隙間から覗き込んでみると, 股間に コイルが2種類あって、その力で脚の制御 を行っているようです。

ということは、ひとつのコイルの入力 が+極と一極の2つ。それが2倍で信号線 が4本と考えるのが自然です。この4本が、 直接ロボットのコイルにつながっていると いうのは間違いなさそうです。適当に電圧 をかけてみた結果,

むき出しの導線、赤色の導線 : 右足 緑色の導線, 青色の導線 : 左足 という接続になっているようです。

また、送られてくる信号をオシロスコー プで観察した結果, ±3Vの矩形波が送られ ていることがわかりました。このパルス幅 を制御することによって、ロボットの動作 スピードを制御しているようです。

つまり、リモートコントローラからの命 令は、すべて両足をばたつかせるタイミン グを制御することによって、実現されてい るわけです。

以上のことからロボットを動かすには, X68000から2つのコイルを制御できるよ うにすればよいということになります。



まず、ロボットのコイルを駆動させるた めの電源を確保しなければいけません。こ のコイルに、3Vの電圧を正方向にかけた り、逆方向にかけたりして、ロボットの足 をバタバタさせます。

ジョイスティックポートからは, 0V, 5V の信号が出ていますので、電源、右足用の 信号, 左足用の信号の計3本でM3ロボット を制御できるようになります。この際、電

写真1 マイクロマシンM3



圧の正確な値はどうでもいいとして、変動 しない2.5Vの電圧が確保できなくてはな りません。しかし、この変動しない2.5Vの 電圧というのがくせ者で、たとえば、

右足を前に:制御用信号(5V)→電源 右足を後ろに:制御用信号(0V)←電源 のように、電流を吸い出すときにも、吐き 出すときにも、ともに2.5Vとなっていなけ ればならないものです。

結論からいってしまうと、このような電 源を確保するのは、無理ではないとしても、 かなり面倒な作業です。トランジスタやOP アンプを使って, 定電圧を作るのはそれほ ど難しいことではありません。しかし、電 流の逆流が生じたときにはトランジスタや OPアンプの保護を行わなければなりませ んし、逆向きのトランジスタなども用意し なければならなくなってしまいます。

そんなわけで、絶対変化しない2.5Vとい うのは、作り出せたら素敵だけれど、なか なかどうして現実は難しいので、今回は見 送ることにします (なりました)。

そして、電流を吐き出すときだけに電圧 を保証するLM317というICを使って、定電 圧を確保することにします。

#### 図 1 LM317のピン配置図



図2 LM317の内部等価回路



定電圧の作成といえば, 三端子レギュレ ータと呼ばれるICを使うのが定石となっ ています。この三端子レギュレータという のは、アバウトな電圧を入力端子に加える ことによって、出力端子からきっちりと希 望の定電圧が得られるという、便利なICで す。三端子レギュレータには、これらの入 力,出力端子のほかに,0Vに接地するため のGND端子があって、計3本の端子が出て いるという, 名前が正直に体を表していま

ふつう、三端子レギュレータというと、 ほとんど無条件に、75××とか76××など という型番の(定電圧) 三端子レギュレー タと呼ばれるものを使うことになっていま

前述の3Vを得るために三端子レギュレ ータのカタログをパラパラーっとめくると ……ない,のです。きっかり、3Vを出せる やつが。12V用, 7V用, 5V用ときて, 3V用 はなぜかありません。メーカーのほうも1V おきに製品を用意してもいられないのでし ょうか。ま、ぷーたれていてもしょうがな いので、さらに別の手段を考えます。

定電圧三端子レギュレータに希望するも のがないのなら、可変電圧三端子レギュレ ータと呼ばれるものの中から、 適当なもの を探します。可変電圧三端子レギュレータ にもいろいろなものがあるのですが、おそ らく最もポピュラーで、値段も安く入手し やすい、ということで今回はLM317を採用 しました。LM317は、内部でなにをやって いるかといえば、図2を見てもわかるとお り、巨大なエミッタフォロワのようです。

データブックによると図3のような回路 の場合、出力は、

Vout =  $1.25 \times (1 + \frac{R2}{R1})$ 

と, なるようですから, R1=240Ω, R2=300 Ωとして、3Vの電圧を得ています。



次にモーターやコイルを制御するには,

- 1) ON, OFFの選択
- 2) ONの場合の電流の向きも制御する 以上の2つのほかに、場合によっては、
- 3) 電流の大きさ

まで制御してやらなければならないときも あるかもしれませんが (モーターの速度制 御など), 今回は2)までです。

1) はスイッチング回路といって、図4の ようにトランジスタ1個で簡単に実現でき ます。

問題なのは2)の制御です。理屈はともか く,これを実現するには図5のような回路 が必要になってきてしまいます。モーター の制御を考えれば、必ず出てくる回路なの に、実現するにはこんなに面倒くさい、と いうわけで、いかにも1チップLSIで実現 されていそうな回路です。

おそらく、いろいろな種類のLSIがある んだろうな、と思いつつカタログをめくっ ていると意外と少ないのです。

ON/OFF制御用にはいっぱい出ている のですが, 正・逆転の制御までとなると, かなり絞られてしまいます。しかも (M³ロ ボットの右足と左足の) 2チャンネル分を いっぺんに制御できるようなもの、という のはさらに絞られてきて、そうこうしてい るうちにTA7279AというLSIに落ち着き ました (図6, 7, 表1, 2)。

図6を見ると、図5のような回路が出力 部に組み込まれてるので、とりあえず安心 します。しかし、よく見るとダイオードが

図3 LM317基本回路





それぞれのチャンネルに各4本,計8本挿入されています(これは,モーターのコイルからの逆起電力の流入を防ぐもの)。

逆起電力というのは、電流を急激に変化させた場合、それを妨げる方向に生じるというコイル特有の電力です。この電圧の大きさは、変化の急激具合に比例して大きくなります。今回の回路では、瞬時にモーターの電流を切ったり入れたりするわけですから、理屈のうえでは、この逆起電力というのは、ものすごい大きさになってしまうわけです (Δt=0ですからね)。

受験生の皆さん, ファラデーの法則,

$$V = -L \frac{dI}{dt}$$

図4 ON/OFFのみのモーター制御回路

は大丈夫ですね。

それはともかく、このTA7279Aでは、そ

のような逆起電力が逆流してこないように、図6のダイオードが入っているのです。そのほかにも、フライホイールダイオードの役割を果たしていて、これがあるとモーターが滑らかに回転をするとかいうご利益があるのですが、今回はモーターの制御ではなく、コイルなので関係がありません。とにかく、TA7279Aはここまで、モーター(コイル)の制御に徹したLSIなんだな、ということで安心して製作に進みます。

# 一インタフェイスを作る

回路図を図8に、その写真を写真2に示します。今回は、TA7279Aに必要な電源&信号をつなぐ、というだけで残りはほとんど直結していますから、いつにもまして単

純な回路構成です。基板には、サンハヤトのICB-97を2つに分断したものを使用しました。



今回の製作でも、X68000から信号を引き出すのに、ジョイスティックポートを使用しました。

普通、ジョイスティックポートというの は、データ入力に使われるポートなので、 出力用に使うには、X68000内部の8255とい うLSIの設定を入力→出力へと変更してや らなければなりません。そのためには、ア ドレス&HE9A006に,データ&H83を書き 込まなければならないのですが、X-BASI Cからこのような動作はできません (なぜ このようになるかは、来野氏の「Inside X68000」を参照)。できないことはどうする かというと, いつものように, あきらめる か自力でなんとかするしかありません。自 力でなんとかするためには、リスト1のプロ グラムを入力します。エディタを立ち上げ て、リスト1を入力したら、PEEK.Sという ファイル名でセーブし,

AS PEEK

LK PEEK

REN PEEK.X peek.FNC

で、PEEK.FNCというファイルを作成してください。アセンブラ、リンカがない人は、リスト2を入力してください。リスト2は、LHAで圧縮されているので、LHAを使って復元してから使用してください。

これで、拡張関数用のプログラムの作成は完了しました。

これをBASIC.Xに認識させます。BASI C.Xと同じディレクトリに先ほどのPEEK. FNCをコピーします。そして、同じディレ クトリにある、BASIC.CNFというファイ

図フ TA7279Aのピン配置図



※正転記号と逆転信号を同時に入れてはいけない

図5 正・逆転制御のモーター制御回路

図6 TA7279Aのブロック図



ルに、

FUNC = PEEK

という1行を追加します。

これで任意のアドレスを直接アクセスで きるようになりました。以上の作業で拡張 された関数は以下の2つです。

· poke (式1, 式2)

式1で示されるアドレスに,式2の値を 代入する。戻り値はなし。

· peek (式1)

式1で示されるアドレスに代入されているデータを戻り値として返す。



回路が組み上がったら、いよいよ動作チェックを行います。

例によって簡単な回路ですので、日頃の 行いと腕に自信のある方は、すっ飛ばして いきなりロボットを動かしてみてもかまい ません。

そうでない人は、回路図の左のほうから チェックしていきます。

TA7279Aはまだ挿入せずに、回路をX68000のジョイスティックポート1 (前面にあるほう)に接続します。X68000の電源を入れてみて、通常どおりの動作が行われ

#### 図8 回路図



ることを確認してください。ここで、コケてしまった人は、もう理由がハッキリしています。電源のショートです。もう一度、回路を確かめましょう。

次に,LM317で無事に3Vが作成されているかを確めます。LM317のVout端子(真中の奴) にテスターを当て, その電圧を確認してください。

厳密な調整ではないので、テスターを持

っていない人は買わなくてもかまいません。 多少不便ですが、豆電球を代わりに使います。まず、豆電球に3Vの電圧を加えたとき の明るさを目で覚えます。3Vというのは、 普通の乾電池を2本直列につないだときの 電圧です。この、豆電球の明るさというのは、加えた電圧にある程度比例しますから、 電球の明るさからおおよその電圧がわかる わけです。

表 1 TA7279Aの最大定格

|             | 項                                       | B     |        | 配号       | 定格      | 単位   |
|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|----------|---------|------|
| D > 4 /01 6 |                                         | 電源電圧  | AP     | Vcc(max) | 25      | N.   |
| ロシック側弯      | Р                                       |       | 20     |          | V       |      |
|             |                                         | AP    | Vancon | 25       | V       |      |
| щ           | 出力側電                                    | 源電圧   | Р      | Vs(MAX)  | 18      | V    |
| 出           | カ 1                                     | 力 電 流 |        | lo(PEAK) | 3.0     | A    |
| Щ           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 电 加   | AVE.   | IO(AVE)  | 1.0     | 1200 |
| 許           | 容                                       | 損     | 失      | Po       | 2.3     | W    |
| 動           | 作                                       | 温     | 度      | Topr     | -30~75  | °C   |
| 保           | 存                                       | 温     | 度      | Tstg     | -55~150 | °C   |

表3 部品表

| IC 3 4/5 | TA7279A | 500円 | 1個 |  |
|----------|---------|------|----|--|
|          | LM317   | 100円 | 1個 |  |
| 抵抗       | 240Ω    | @10円 | 1個 |  |
|          | 300Ω    | @10円 | 1個 |  |
| コンデンサ    | 0. ΙμΕ  | @10円 | 1個 |  |
| 電解コンデンサ  | IμF     | @10円 | 1個 |  |
| 基板       | ICB-97  | 100円 | 1枚 |  |
| ケーブル     |         | 100円 | 少々 |  |
| コネクタ     |         | 300円 | 1個 |  |
|          |         |      |    |  |

表2 TA7279Aの電気特性

| 項                        | 目       |         | 記号      | 測定回路                | 測定条件                    | 最小  | 標準   | 最大  | 単位  |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------------------------|-----|------|-----|-----|
| 14.25                    |         |         | lcci    | 1                   | Vcc=18V 出力 OFF STOP     | 14  | 28   | 41  | 17  |
| 電源電                      | 電       | 流       | lcc2    | 1                   | Vcc=18V 出力 OFF CW/CCW   | 10  | 29   | 38  | mA  |
|                          |         |         | loc3    | 1                   | Vcc=18V 出力 OFF BRAKE    | 8   | 20   | 35  | 0 7 |
|                          | I (Hi   | gh)     | VN(H)   | 20 Table            | Tj=25°C, 2, 3 12, 13ピン  | 3.0 | -    | Vcc | - V |
| 入力電圧                     | ± 2 (Lo | w)      | VN(L)   |                     | Tj=25°C, 2, 3, 12, 13ピン | -   | 4.70 | 0.8 |     |
| 入力                       | 電       | 流       | lin     | 2                   | シンク VIN=3V              | -   | 3    | 10  | μА  |
| <ul><li>飽和電圧上下</li></ul> |         | VSATU-I | 3       | Io=0.1A, Vcc=Vs=18V |                         | -   | 1.1  |     |     |
|                          |         | 下       | VSATL-I | 3                   | Io=0.1A, Vcc=Vs=18V     | -   | -    | 1.0 | V   |
|                          |         | 上       | VSATU-2 | 3                   | Io=1.0A, Vcc=Vs=18V     | =   | 1.2  | 1.5 |     |
|                          |         | 下       | VSATL-2 | 3                   | Io=1.0A, Vcc=Vs=18V     | -   | 1.05 | 1.4 |     |
| 出カトランジ                   | ンスタ     | 上       | ILU 14  | -                   | V <sub>S</sub> = 25V    |     |      | 50  |     |
| リークイ                     | 電流      | 下       | ILL 200 | -                   | Vs=25V                  | -   | -    | 50  | μА  |
| ダイオー                     | - F     | 上       | VFU     | 4                   | IF = IA                 | -   | 2.5  | -   | V   |
| フォワード                    | 電圧      | 下       | VFL     | 4                   | IF=IA                   | -   | 1.3  | -   | V   |

写真2 回路





○でかこまれた配線は、番号の対応するX68000のジョイスティックポートへ接続する

今回の製作でLM317のVout端子は、回路がうまく動作していれば3V、していなければ0V、5V、というように、これら以外の電圧を取りようがありませんから、このような簡単なチェックで問題はありません(テスターに関しても、以下同じ)。あ、たいていの豆電球は5Vに接続すると壊れるので気をつけてください。

電源のチェックがすんだら、いよいよコイルの制御部分のチェックです。いったん X68000の電源を抜いてから、TA7279Aをソケットに差し込み、再びX68000の電源を入れます(まだこの状態でもロボットを接続しないほうが無難でしょう)。

Human68kのコマンドラインから、X-BASICを立ち上げます。この際、先ほどの拡張関数も組み込んでおいてください。

ダイレクトコマンドで,

poke(&HE9A006, &H83)

と打ち込み、ジョイスティックポート1の 1~4番ピンを出力用にします。この状態 で、TA7279Aの出力ピン(4, 6, 9, 11番ピン)にテスターを当てて0Vになっていることを確認してください。

次に、ダイレクトコマンドで、

poke(&HE9A000,1)

と入力し、4番ピンが3Vになっていることを確認します(6,9,11番ピンは0V)。以下同様に、

poke(&HE9A000,2)で, 6番ピン

poke(&HE9A000,4)で、11番ピン peek(&HE9A000,8)で、9番ピン それぞれのピンが、3Vになっていることを 確認してください。

これまでのチェックで特に問題がない人は、回路が正常に動いています。電源は正しく得られているのに、出力がうまくいかないという人は、おそらくX68000からの信号とTA7279Aの入力端子との接続に問題があります。

### プログラムについて

先ほどもいったとおり、M³ロボットは、足を前後にばたつかせるだけで動きます。 前後にゆっくり足を動かせば、ゆっくり歩きますし、バタバタと素早く足を動かせば 駆け足で前に進みます。

これを、左右の足を互い違いに動かせば 普通の動かし方となりますし、一緒に動か せばスキップとなります。

また、左右の足を動かす間隔をずらすと、真っ直ぐに前進せずに、横方向にそれていきます。足を前後に1回動かして進む「1歩」の距離は一定ですから、同じ時間でも、速く足をバタバタさせると、より遠くへ(つまりはより速く)動くわけです。右足をゆっくり、左足を素早く動かせば右側にそれていきますし、逆に、右足を素早く、左足をゆっくりと動かせば、左側にそれていき

ます。

それをプログラムしたのが、リスト3です。このプログラムをRUNすると、M³がゆっくりと歩きだします。ここで、8のキーを押すと加速し、2のキーで減速します。 左右の旋回は、それぞれ4で右、6で左となっています。

また、Sキーを押すと、スキップを始めます。プログラムの内容は簡単ですので、詳しい説明は省略します。使っている変数は、

rc:右足をバタつかせる間隔

lc: 左足をバタつかせる間隔

d:ジョイスティックポートへ出力する 値となっています。



今回はM<sup>3</sup>を制御してみましたが、TA7279AというICは、電圧25V (ピーク、平均で18V)、電流3.0A(同、1.0A)というかなり大きな電力を扱えるようになっています。また、LM317は可変型の三端子レギュレータで、1.7~37Vの電圧が自由に取り出せます。つまり、R2の値を適当に変えてやれば、たいていのモーターの制御は行えてしまうわけです。

模型やおもちゃというのは、ほとんどが モーターで動きますから、今回の回路でか なりの数の模型が接続できるようになった わけです。

今回は、M³に付属のコントローラをX68000のキーボードに置き換えただけでした。しかし、プログラムの組み方さえわかれば、メモリに記憶させておいたとおりの動きを再現させることもできます。さらに、ロボットになんらかのセンサを取りつけて、それをX68000で拾うことができればいろいろと面白いことができそうです。

M³にセンサを取りつけるのは不可能に近いことですが、たとえば、物音がしたらシンバルを叩き出すチンパンジーのぬいぐるみとかなら簡単に作れそうです。

#### 参考文献

1) 最新電力用素子規格表, CQ出版

#### リスト1 PEEK.S

| 1:  |             | .nlist  |          |
|-----|-------------|---------|----------|
| 2:  | SUPER       | equ     | \$ff20   |
| 3:  | int val     | equ     | \$0002   |
| 4:  | int_ret     | equ     | \$8001   |
| 5:  | void ret    | equ     | \$ffff   |
| 6:  | arg_typ     | equ     | 0        |
| 7:  | arg_cnt     | equ     | 4        |
| 8:  | arg vec     | equ     | 12       |
| 9:  |             | .list   |          |
| 10: | **********  | ******* | ******** |
| 11: | * インフォメーション | / テーブル  | *        |
| 12: | **********  | ******* | *******  |
|     |             |         |          |

| 13: | dc.1 | _ret  |
|-----|------|-------|
| 14: | dc.1 | ret   |
| 15: | dc.1 | ret   |
| 16: | dc.1 | ret   |
| 17: | dc.1 | ret   |
| 18: | dc.1 | ret   |
| 19: | dc.1 | ret   |
| 20: | dc.1 | ret   |
| 21: | dc.1 | token |
| 22: | dc.1 | param |
| 23: | dc.1 | exec  |
| 21. | do 1 | ā     |

```
do.1
                    0
                                                                                                        val : int *
26:
27:
                                                                                         dc.1
82: _regw:
                                                                                                       bsr
                                                                                                                 _super
30: * プログラム * 31: *************
                                                                                                       move.l arg_vec(sp),a0
move.l arg_vec+10(sp),d0
and.l #$ffff,d0
                                                                                         85:
32:
                                                                                         86 .
    _ret:
34:
                                                                                         88:
                                                                                                        move.w
                                                                                                                 d0, (a0)
    .even
35:
36:
                                                                                         89: *
                                                                                                       bsr
                                                                                         90:
                       -(sp)
_SUPER
#4,sp
d0,_sspbuf
usp,a0
             clr.1
37:
             clr.1 -(sp)
dc.w _SUPER
addq.1 #4,sp
move.1 d0,_sspbuf
move.1 usp,a0
move.1 a0,_uspbuf
                                                                                                        clr.1
                                                                                                                 0.5
38 .
                                                                                         92.
39:
                                                                                         93:
                                                                                                        rts
40:
                                                                                         94:
                                                                                         43:
                                                                                             _token:
              .even
                                                                                         98:
                                                                                        99:
    _user:
              move.1
                                                                                                                 'peek',0
'poke',0
                        uspbuf, a0
46:
              move.1 _uspbuf,a0
move.1 a0,usp
move.1 _sspbuf,-(sp)
dc.w _SUPER
47:
                                                                                        101:
                                                                                                        de,b
                                                                                                       .even
                                                                                              _param:
49:
              addq.1 #4,sp
                                                                                        103:
                                                                                                       dc.l
dc.l
50:
                                                                                        104:
105:
                                                                                                                 _regr_param
                                                                                                                 regw param
52: .even
53: *************
                                                                                             .even
_regr_param:
_dc.w
                                                                                        106:
                                                                                        107:
108:
54: * レジスタリード *
55: *
                                                                                                                 int_val
int_ret
                                                                                        109:
                                                                                                        dc.w
55: * *
56: * regr(addr) *
57: * addr; int *
                                                                                        110:
                                                                                                                 int_val
                                                                                                                 int_val
void_ret
58: *
                                                                                        112:
                                                                                                       de.w
59: ************
                                                                                        113:
                                                                                                        de.w
60: _regr:
61: *
                                                                                                       .even
                                                                                             _exec: dc.l
                                                                                        115:
              bsr
move.1
clr.1
                                                                                        116:
117:
118:
                       _super
arg_vec(sp),a0
                                                                                                                 _regr
_regw
62:
                                                                                             .even
_ret_arg:
__dc.w
__dc.l
                       do
65:
              move.w
move.l
                        (a0),d0
                                                                                        119:
                       d0,_ret_val
                                                                                        120:
121:
              bsr _user
                                                                                              _ret_val:
68:
                                                                                        122:
                                                                                                                 0
69: *
                                                                                                       dc.1
                                                                                        123:
124:
              clr.1
                       dØ
                        _ret_arg,a0
.even
                                                                                        125:
                                                                                             _sspbuf:
_dc.1
_uspbuf:
                                                                                        126:
                                                                                        128:
                                                                                                        dc.1
       レジスタライト *
                                                                                        129:
75: *
76: *
77: *
          regw(addr,val)
addr : int
                                                                                                       .even
                                                                                        131:
78: *
                                                                                                        end
```

#### リスト2 PEEK.LZH (セーブバイト数 209バイト)

```
21 50 2D 6C 68 35 2D AD
00 00 00 40 01 00 00 64
AD FE 14 20 01 08 50 45
45 4B 2E 46 44 8E 16
48 00 00 00 81 52 56 DA
0000
                                                                               A5
7D
D6
0008
0010
                                                                DA
25
D7
0020
                                                                               4B
             48 00 00 00 81 52 56
35 24 FA E3 21 11 11
96 E2 C8 C4 8E CA C9
25 25 C9 C1 29 64 38
D8 36 47 90 93 E5 24
0028
                                                                               9E
0030
                                                                20
E7
42
0038
                                                                               B9
                            47 90
94 90
0040
                                                                               68
C5
              64 E0
                                                  0C
                                                         86
0048
                                           89
              42 24 24 22
BB FE C9 52
                                          24
75
                                                  2F 02
2D 27
                                                                               A5
E9
0050
             8A 36 DC C5 8C 7A CE DE
53 BC 3F E6 0F C7 51 1D
84 68 F9 38 95 A3 5B 4F
93 4C 14 92 9C D3 9A 0E
                                                                               13
78
0060
0068
0070
0078
SUM: 78 A2 EA 83 92 15 AD 1D
```

#### リスト3 M3.BAS

```
10 str a
20 int d
30 int turn, speed, rc, lc
40 cls
50 locate 0,0: print "哲是 左是"
60 locate 0,2: print "Normal Mode"
70 skipmode = 0
80 turn = 0: speed = 5
90 d = 5
100 poke(&HE9A006,&H83)
110 while(1)
120 a = inkey(0)
130 if a="2" then speed = speed + 1
140 if a="8" then speed = speed - 1
150 if a="4" then turn = turn + 1
160 if a="6" then turn = turn + 1
170 if a="6" then turn = turn + 1
180 if speed > 10 then speed = 10
190 if speed < 0 then speed = 0
200 if turn > 5 then turn = 5
210 if turn < -5 then turn = -5
220 if(skipmode) then {
230 rt = rt - 1
240 if rt < 0 then rt = speed: d = d xor 15
250 rc = speed: lc = speed
```

```
0080
0090
                              CE
F2
03
0098
00A8
00B0
00B8
                              CC
C4
0000
                              95
0008
                              7 D
00D0
00D8
                              00
OOFO
                              00
     00E8
00F0
                              00
00F8
                             00
SUM: 03 EC 86 BF 23 15 1E D0
```



#### Creative Computer Music入門(29)

# 最終回車式調と借用和音

予定より早めですが、今月で最終回となってしまいました。実践に始まり、理論や原理までを解説したなかからみなさんは何をくみ取ってくださったでしょうか。今後も音楽を楽しむうえでのなんらかの手助けになることを祈りつつ、2年半の連載の幕を閉じさせていただきます。

Taki Yasushi 瀧 康史

寒い。

もちろん気温はちょうどよいのがいちばんだけど、暑いよりは寒いほうがずっといい。冷え性ではないからそれほど辛くはないし。もっとも、東京などという軟弱な場所に住んでいるから、そういえるのかもしれないけど(実は静岡からまた引っ越したのです)。北海道なんかに住んでいたら、そうはいえないだろうな、きっと。

寒いっていうのはなかなか情緒があっていいと思う。 肌にピリピリした感じが、自分としてはとても好きかも しれない。体温を徐々に奪われていく感じがいいかなー なんて思うこともあるな。なんだか自然のなかに引きず り込まれていくような……。別にマゾヒスティックな快 感に浸っているのではなくってね。

そういう感じから、メロディなんかが私はよく浮かんだりする。強引に曲作りしようとして作られた曲って、結構世の中にあふれてるけど(特にポップスなんかで)、こういうときに知らずと浮かんだメロディのほうが、自然で美しい場合が多いんだよね。曲を聴く数が増えれば増えるほど、それは痛切に感じるな。あえていわないけど、これは思い入れなしに仕事で作った曲だなっていうのが見え見えのもあるしね(そういうのは美しくないでしょ? やっぱり。それとも、美学の違いかなあ)。

詩的であること。

たぶんこれは、曲を作るうえで重要なことなのだと思う。

ドラマチックな生活というのは、いくらでも周りに広がってるし。人を待つためにコーヒーを飲みながら、ふと時計を見る。そういったありふれた仕草でも、表現によってはドラマチックに着飾ることはできるはずだしね。大切なのはその心理描写なんじゃないかな?

#### え? 何がいいたいのかって?

ただ単に、私が曲を作るときのシチュエーションを書きたかっただけなんだけど。私の場合、思いついたら手帳に楽譜を書きなぐるかなあ。だから、電子手帳は使えないんだよね。電子手帳の住所管理はすっごく魅力的だけど、いくらPalmTopみたいなのでも、楽譜はちょっとねぇ。

曲を思いつくときのニュアンス。これは私個人の場合

ですけど参考になったでしょうか? それでは最終回,始めることにしましょうか。

### 主旨に関すること

和声学を勉強し始めると、どうもあることを忘れてしまいがちになる傾向があります。 それは、和声学が絶対ではないという前提です。

和声理論が絶対ではないと頭ではわかっていても、これがあなたの感性のブレーキになってしまうようでは笑い話にもなりません。多少の「いわゆる和声学的な」ミスにこだわってしまうあまり、曲が作りにくくなってしまったら、元も子もないでしょう?

和声にこだわった曲を作ろうとする場合ならばそれで もよいのですが、私がこれまで連載してきた内容は、む しろ目安としての知識に近いのです。だから当然、理論 に当てはまらない曲というのもあるわけです。そして、 理論に当てはまらなくても、よい曲というのは世の中い っぱいあります。

以前、アーティストがプロとしてやっていけるのは、和声理論を熟知しているからではなくて、そのアーティスト個人の感性が素晴らしいからだといいました。もちろん、音楽で収入を得ている人が和声理論をまったく知らないわけはないですけれど。売れているアーティストと売れていないアーティストの差は、そのアーティスト個人の感性に同調する人がどれだけいるか、ということだけだという考え方もできなくはないですからね。

崇高な音楽だとか、稚拙な音楽であるかとかいうようには一概に決めることができないところが、芸術のよいところです。「あれは音が外れているから駄目だ」とかいって、そういう曲をかたくなに拒否している人がいますが、外れている音って具体的に説明できますか? また、外れている音って絶対に美しくないものでしょうか? 意図的なことなのかもしれませんしね。無調の曲などは、ある音からある音までクオーターですべて鳴らす、なんていうものもあるくらいですから(楽譜上では黒ベタで塗ってあります)。

無調の曲については、いつか質問があってから、結構

勉強しました。機会があったら、どこかでまたお話しし てもいいかもしれませんね。

ところで、ちょっと話はずれますが、私はピカソの絵と、最近の目の大きなアニメ絵が非常に似ているように思うのです。どちらも現実からはかけ離れていますが、描いている人間の心をそのまま映したものとして評価できるのではないでしょうか。アニメ絵の女性の多くが目が大きいのは、たぶん絵描きの心には女性の目が美しく映ったのだろうし、ピカソの絵は見えない部分の美を表現しているという感じがするのです。私は絵描きではないから詳しくはわからないのですけれどね。

ピカソの絵は、音楽に直せば無調の曲って感じがして、 よいと思うのです。絵のように、心に映ったものや感じ たものをそのまま音楽にできたらいいですね。

### ドミナント進行による調の転移

さて、たった1つの調で淡々と曲を進めていっても、 美しい曲を作ることができます。3コード(トニック、サ ブドミナント、ドミナント)だけでも、名曲は作れます。 しかし、曲の単純な進行から逸脱したくなることは、作 曲をしているとしばしばあります。実際、サビで転調す る曲は、五万とありますものね。

これに対して、曲の構成の問題ではなく、ハーモニーを単調にさせないため、転調と同じようなことをするときがあります。つまり借用和音のことですが、この原理と転調の原理は同じようなものです。違いは何かというと、借用和音は近親調に転移したあと、あたかも近親調を「借用」したように、またもとの調へ移動して、そこに復帰するのに対して、転調は調が転移したあとに転移した先で解決を行います(厳密にはいえないけれど)。つまり転調の場合、完全に転移してしまって短期的には戻ってきません。

さて、我々がここで問題としているのは転調か借用かということではなく、実際に転調や借用はどうやって行われるかということです。ここで、ドミナント進行に対する知識が必要になってきます(ぎくっとした方は、先月号を参照してください)。

一般に、ドミナント進行はドミナント7から始まりドミナント6、ドミナント5、ドミナント4、ドミナント3、ドミナント2、ドミナント1と進み、最後にトニックで締めくくります。解説すると、ドミナント7にとってドミナント6はトニックであり、ドミナント6にとってドミナント5はトニックであり……と、

従属してドミナント進行を繰り返していることがわかります(図1)。これはつまり、ある固有のスケールのなかに、潜在的にほかのスケールを隠しもっているといえます。つまり I 以外の固有和音も、一時的な調の中心(トニック)となり得るというわけです。この法則は和声の性格ともいえるので、これを利用すると転調や借用がスムーズにいくことがわかりますよね?

たとえば、スケールはいまCだったとします。ここで2 度上げてDに転調したい場合、DのドミナントはAですから、C→Dと一気に進むよりも、C→A→Dと進んだほうが、よりスムーズに進むことができます。

このような、ドミナント $1\sim$ ドミナント7までの調を、近親調といいます。ただし、メジャースケールの $\Pi$ 、マイナースケールの $\Pi$ は、減3和音になるので、近親調になれません。

このようにドミナントモーションを利用すれば、近親 調であるならば、作曲者は好きなときに好きな調へ転調 することができます。

# を旋法の変化

「転調」とは主音が変化するものをいいますが、実際には旋法(マイナースケールとか、メジャースケールとか)だけを変化させるものもあります。これを旋法転換と呼びますが、いいかえればこれは、単なる同主調への移動にすぎません。

主音の変化しない旋法転換は、考えたらすぐにわかるとおり(主音がCであれば)、Cm→CとC→Cmの2種類です。しかし、これは単なる机上の空論で、実際にできるのはメジャーからマイナーへの1方向です。これは音場のエネルギーがメジャーに比べマイナーのほうが小さいので、下方調転換という名目のもとに転換します。この法則は、音重力のところで説明しましたね。

#### 図1 ドミナント進行



しかし、このままでは、いったんメジャースケールからマイナースケールに移行してしまったら、二度と原調へ戻れないということにもなりますよね。なんとか、ほかの調を迂回してでも原調へ戻ることはできないのでしょうか?

このようなときに、最初に頼りにしようと「思わなく てはいけない」のはドミナント進行です。ここでドミナ ント進行を思い出さなくては、いままで勉強した意味が なくなってしまいます。

図2を見てください。

まずトニックであるC(I)から出発し、次のドミナント6(D<sub>6</sub>)は旋法転換を利用し、マイナーに移行したとします。ここでマイナーに移行したということは、これはCm(I)のドミナント6ということになり、このままではドミナント5もマイナーになってしまいます。このままではドミナント1カーになってしまいます。このままでが、ドミナント1カーニックの進行だけは最後がメジャーに進行してもよくなります(なぜなのかは各自、考えましょう)。

このように、いったん短調へ移行してしまうと、最後 (トニック)まで短調になってしまいますが、結果的には D進行のように使うことができます。

# 8 2次近親調

D進行を利用して近親調を借用できるといいましたが、 この借用の最中にD進行を利用して借用することもでき ます(さらに旋法転換も兼ねて)。

図3を見てください。

図2 VIを一時的なトニックとするドミナント進行



図3 ドミナント進行を利用した借用



極端な例ですが、これもまた借用を繰り返しているのがわかります。

まず、最初に旋法転換を兼ねて $CmoD_6$ へ進行し、その途中にAbo調を借用し、またCmo調へ戻り、原調へ復帰しています。

このように、いろいろな調を借用し、いろいろな調へ 進むテクニックがわかったでしょうか?

### 借用和音の追求

借用和音は、常に一時的なトニック(こういうのを副Tと表す)を意識して進行するのと同時に、原調への接続、関連を意識せねばなりません。これはすなわち、借用和音が、近親調としての機能と原調としての機能を併せもっていることを意味しています。借用和音の機能は、同じ音の固有和音(ダイアトニックトライアドコード)の機能をそのままもっているということになるわけです。

ということはつまり、借用された副Tの上でも、ドミナント進行(D進行)をするわけですが、同じようにコード進行は簡略化され、トニック(副T)、ドミナント(副D)、サブドミナント(副S)、ダブルドミナント(副D<sub>2</sub>)という形をとることがあります。

さて、旋法転換された固有和音(準固有和音)以外の借用和音は、借用の借用といった2重の借用で原調に関連しています。ところが、なんらかのときに、こういった 準固有和音が原調に直接関連をもつときがあります。

この場合、原調にはない音を借りてくるため、コードの構成音を半音上げたり、半音下げたりして丸く収めようとします。このようなものを、ナポリのII、ドリアの

IVといいます。

#### ●ナポリの II

ダイアトニックトライアドコード、すなわち、固有和音には、どんな場合でも必ず1つの減3和音が含まれてしまいます。減3和音はたとえ一時的にでも副Tにはなりえないため、固有和音のなかでは最も弱い存在として考えられます。すなわち、このWIは独立音度として利用することができません。

しかし、短調のIIの場合、これは長調から求められたものであるため、長調のD進行から短調に旋法転換した場合、短調IIは減3和音にもかかわらず、独立音度として利用することが可能です。しかし、この和音の欠点はそのまま残るのでなんとかして、うまく減3和音でなくしなくてはなりません。

そこで、根音であるIIの音を半音 下げて一川にすることにより.(Iが CであればDb)これはIImの代用と して利用することが容易になります (図3)。-IIもほかの準固有和音の ように副Tになりえます(図4)。

ナポリのIIはIがCとするならば、 構成音はDb, F, Aです。

#### ●ドリアのIV

短調に旋法転換したとき, 固有和 音Ⅵ→Ⅶへの経過的進行は不可能に なってしまいます(図5)。

この理由は明らかで、それは™が 短調の場合, 導音進行を重視するた め、和声的にドミナントの WIを半音 上げてあり、その結果、S→D進行に つけがまわってきて増2度進行する からです。

このため、VI音を半音高めて、S→D進行をより進みや すくするために、Nの代わりにドリアのNといわれる音 が使われます(+IV)(図 6)。

- II と同様、+ IV も近親調ではありますが、近親調とし ては使われず、単にⅣの代理として使われます。しかし、 Ⅳと同じように副Tになることができません。もちろん、 この+Ⅳができた生い立ちからわかるように、この+Ⅳ はVへ進む傾向があります。

構成音は I がCであった場合、FA < C(普通の短調は FA-<C)となります。

とりあえず和声に関しての理論は、これで終了しまし た。長かったような短かったような気もしますが(いや, たぶんすごく長い), ちゃんと内容を押さえてあれば(教 え方がうまかったら?)、もはや和声に関してお手上げ状 態になることは少なくなるはずです。

連載を始めてから、これで29回。なんだか結構、嘘と いうか、私自身の勘違いなどがあって、かえって読者を 混乱させてしまったかもしれません。

最初に私がいっていたこと。

「最近、X68000にMIDIが普及しつつあって、パソコン通 信などをしていると、何かのゲームミュージックのアレ ンジというものをよく見かけます。音源がグレードアッ プして、お気に入りのゲームミュージックを自分なりに アレンジしたいというのは、コンピュータミュージック が普及してきたいまとなっては、 音楽好きの人にはあた りまえのことかもしれません。アレンジされたBGMを聴 きながら思うのですが、センスがあるのにオクターバー (完全8度の音かぶせ、もう1オクターブ下の音などを重

図4 - ||を一時的なトニックとするドミナント進行



図5 短調に旋法転換したとき、VI→VIIの経過的進行は不可能



ねる奏法)しかアレン ジの方法を知らないな ど,もうちょっとアン サンブルを勉強してい ればいいのに、という ことをしばしば感じる のです。そこで今回は, いかにしてうまくアレ ンジするか。という点 について考えてみたい



と思います」(連載第1回より)

なかなか偉そうなことをいってますなあ。

初志貫徹できなかったことがたくさんあるような気が します。ごめんなさい。本を書くうえで途中から対象と なる読者を変えてしまうなんて言語道断なのですが、連 載を続けるうちに対象とする人が変わったこと変わった こと。最終的には、音楽の知識をもたない人よりも、む しろ音楽屋さんのほうに楽しく読んでもらって、コンピ ユータでサイドミュージックしたかった人たちには、ち ょっと難しすぎたような気がします(単に説明が悪いだ けのような気がしないでもないのですが)。

編集さんにも、よく迷惑をかけました(冷汗)。

連載中にも4人ぐらい担当者が変わったような……。 そもそも、昔のOh!Xにこんなに楽譜が載ることはなかっ たと思いますし。

まあ、終わりがよいとは思えないけれど、とりあえず これでCreative Computer Music入門は幕を閉じさせ ていただきます。

最後に。

読者を含め、私の隣人たちへ感謝の意をこめて、ここ でひとまず終わりとさせていただきます。

X68000·Z-MUSIC用

#### ©アリスソフト 「ランス3」より街のテーマ

Otani Kazutomo 大谷 一友

X68000·Z-MUSIC用 (SC-55対応)

# 新宿駅の発車メロディ巣鴨駅の発車メロディ

Yamada Kai 山田 開

X68000·Z-MUSIC用(SC-55対応)

# ピコー・ソング

Yamada Kai 山田 開

「Z-MUSICシステムver.2.0」もう手に入れましたか。マニュアルの充実で、LIVE inへの投稿も飛躍的に増加するかな、なんて期待している編集部ですが……。今月は短めの曲を用意しましたので、初めての人もがんばって挑戦してみてくださいね。

#### 鬼畜戦士登場!

なにやら、今月はイロモノ路線真っ盛りのようです。その第1弾といえるのがこの作品。「ランス3」より「街のテーマ」です。ランスシリーズといえば、知る人ぞ知る、鬼畜戦士ランスの活躍を題材にしたRPGの傑作(?)ですね。どこらへんが鬼畜なのかは実際にゲームをやったほうがわかりやすいですね。アリスソフトから発売されています。ピーンときた人もいるかもしれませんね。そう、Hゲームなのです。ちなみに、Z-MUSICシステムの作者、西川氏もけっこうハマって遊んでいました。

この作品は、題材がイロモノ(意味が違うか?)なだけで、そのほかは意外にも(失礼!) まっとうなのです。PCM8. Xも使っていないので、Z-MUSICシステムだけで楽しむことができます。

ランスで遊んだ人も,遊ばなかった人も, 入力してランスワールドに浸ってね。

#### 山田開, いきまぁすっ!

しつこいようですが、今月はイロモノなのです。あとの3曲は短いのでまとめてお贈りしましょう。いままで誰も目をつけなかった、駅の発車の合図シリーズ「新宿駅の発車メロディ」と「巣鴨駅の発車メロデ

106 Oh!X 1994.2.



ィ」、そしてCM曲では有名な「ピコー・ソング」です。3曲とも演奏にはZ-MUSICシステムとSC-55同等品が必要です。

イロモノに解説をつけるのもナンセンス というものですが、あえて説明を加えてお きましょう。

最近、駅の発車の合図はジリリリリ・・・・・というベルではありません。残念ながら私は「鉄っちゃん」(鉄道マニアor鉄道オタク)ではないので、詳しくは知りませんが、東京近郊のJRの駅ではショートフレーズの曲がかかります。駅ごとに違うメロディですが、同じ曲を使っている駅もあるようですし、上りホームと下りホームでは違うのかもしれません。詳しい方はぜひご一報ください。

今回登場した「新宿駅」と「巣鴨駅」は 両方とも山手線の駅です。たぶん、新宿駅 は埼京線の「武蔵浦和駅」と同じものだと 思いますが……。

この作品は多少のアレンジが入っていま

す。「巣鴨駅の発車」ではトラック1以外を 消すとオリジナルになるようです。このこ とでもわかるように、アレンジ版とはいえ、 もとの雰囲気はずいぶん残っています。ぜ ひ一度聴いてみることをお勧めします。

さてもう1曲は、あのサントリーの紅茶「ピコー」のCMのダンスでもおなじみになった「ピコー・ソング」です。あのCMは全国ネットでも流れていましたよね? たしか、キャンペーン期間中にはがきを送ると、ダンスの解説つきの楽譜を手に入れることができたと思います。山田君もそれをもとにしたのかな?

いずれにせよ、どれも短くて楽しい作品 ですので、軽い気持ちで入力して聴いてく ださいね。

こんなに愉快な作品を投稿してくれた山田君ですが、実は一発屋(?)ではありません。以前(1993年10月号)にも「未来予想図II」が掲載されています。今回同封していただいた「未来予想図」もボーカルに進歩のあとがみられます。あとは全体のつながりを研究してみてくださいね。つながりの薄さが改善されれば、さらによくなるでしょう。ぜひまた投稿してください。彼は常連入りを目指して、月1投稿をしてくれていますが、今回の「イロモノ」も3回の投稿をひとまとめにしての発表です。まだ駆け出しの人も、この意気込みを見習ってみてはいかがでしょうか? (SIVA)

```
1: / 「 RanceIII ~ リーザス陥落 ~ 」
                                       "街の曲"
         3: /
         5: /
                        Programmed by Kazutomo Ohtani
         7: /
                                                       in 1992 8 26
         9: .adpcm_block_data=rance3.zpd
       10:
                             AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM 20, 9, 2, 6,10,42, 2, 2, 0, 0, 0 31, 5, 5, 6, 7,52, 2,10, 0, 0, 0 31, 7, 3, 5, 5,42, 0, 1, 0, 0, 0 31, 9, 3, 7, 5, 0, 1, 2, 0, 0, 0
                                                                                                        E. PIANO
        13: (@1,
       15:
       16:
                             AL FB OM PN
2, 7,15, 3)
       19:
                             AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM
                                                                                                        E.BASS
                             31,10,7,8,2,33,0,0,7,0,0
21,8,8,7,5,23,3,7,7,2,0
31,5,6,7,1,37,0,0,3,0,0
31,8,6,7,5,0,0,1,7,0,0
       21: (@2,
       22.
                               2, 7,15, 3)
       26:
                             AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM
                                                                                                        S.BASS
                             AR DR SL SR RR TL KS MU DI DZ AM 27,14, 0, 7, 3,34, 0, 8, 0, 0, 0 31,10, 0, 8, 6,54, 0, 2, 0, 0, 0 31,19, 0, 5, 6,15, 0, 0, 0, 0, 0 31, 2, 0, 9, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 AL FB OM PN
       29: (@3,
       30:
       31:
       33: /
                               3, 7,15, 3)
       35:
                            AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM 31, 5, 6, 0, 5, 0, 0,15, 7, 1, 0 31,17, 4,15,15, 0, 0, 3, 0, 2, 0 31,20, 6, 3, 3, 0, 0, 1, 7, 2, 0 31,25, 6,15,15, 0, 0, 7, 0, 3, 0 AL FB OM PN 4, 5,15, 3)
                                                                                                        HTHAT1
       37: (@4,
       18.
       39:
       40:
       41: /
       42:
       43:
                                                                                                        HIHAT2
                             AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM
                            AR DR SL SR RR IL RS NO DI DZ AN
31, 5, 6, 0, 5, 0, 0, 15, 7, 1, 0
31, 10, 4, 7, 8, 2, 0, 3, 1, 2, 0
31, 20, 6, 3, 3, 0, 0, 1, 7, 2, 0
31, 25, 6, 7, 10, 0, 0, 7, 0, 3, 0
AL FB OM PN
       45: (@5.
       47:
       48:
       50:
                               4, 5, 15, 3)
                             AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM
       52:
                            AR DR SL SR RR TL RS MU DI D2 AM
21, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 8, 7, 0, 0
18, 0, 0, 15, 0, 2, 0, 4, 7, 0, 0
21, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 8, 3, 0, 0
18, 0, 0, 15, 0, 4, 0, 4, 3, 0, 0
AL FB OM PN
       53: (@6,
       55 .
       57: /
                               4, 7, 15, 3)
       59:
                                                                                                       SYNTHE B
       60: /
                             AR DR SL SR RR TL KS MU D1 D2 AM
ELL
       61: (@7,
                             31, 7, 0, 0, 0, 32, 0, 5, 7, 0, 0
                           31, 12, 4, 7, 5, 0, 0, 1, 7, 0, 0
31, 12, 4, 7, 5, 0, 0, 1, 7, 0, 0
31, 7, 0, 0, 0, 32, 0, 5, 3, 0, 0
31, 12, 4, 7, 5, 0, 0, 1, 3, 0, 0
AL FB OM PN
       63:
       65: /
                               4, 6, 15, 3)
       66:
       68:
       69: (i)
70: (b0)
71: (o128)
       72:
73: (m1,1000)(a1,1)
              (m2,1000)(a2,2)
(m3,1000)(a3,3)
(m4,1000)(a4,4)
       76:
              (m5,1000)(a5,5)
(m6,1000)(a6,6)
(m7,1000)(a7,7)
(m8,1000)(a8,8)
       81: (m9.1000)(aADPCM,9)
                              KEYBOARD (2行目から音量だけ違う)
       84: /
       86: (t1)
                             @6 v12 18 q8 p3 @b00 @h48 @s4 @m30
       87: (t1)
88: (t1)
89: (t1)
90: (t1)
                             92:
                             @6 v10 18 q8 p3 @b25 @h48 @s4 @m30 r16.
       95: (t2)
                           rlrlrlrl
```

```
o2 [do] |:fir<cq4dc>bgabq8fiv4f4r2.v10
alr<cq4fcd>b<cdq8>alv4a4r2.v10:|
>|:b2<c2d2rdeff4ge4.c4f4.e&e2
>b2rb<cd&d2rgfed4.e&e2&e2.r4:| [loop]
       96: (t2)
97: (t2)
98: (t2)
99: (t2)
      100:
      101:
      102: /
                              BELL
      103.
      104: (t3)
                             @7 v11 18 q8 p3 @b00 @h48 @s4 @m30
109:
      110: /
                              E. PIANO
111:

112: (t4) @

113: (t4) o

4c>bv6bv14bv6b<:|

114: (t4) [

4c>bv6bv14bv6b<:|
                             @1 v14 18 q7 p2 @b00 @h48 @s4 @m30 
o5 |: v14cv6cv14cv6cv14>bv6bv14b</br>
                              [do] |:8v14cv6cv14cv6cv14>bv6bv14b<cv6cv14cv6cv1
                              115: (t4)
116: (t4)
 : [ [loop]
118:
119: (t5)
120: (t5)
fv6fv14fv6f:|
                             @1 v14 18 q7 p1 @b00 @h48 @s4 @m30 o4 |: v14fv6fv14fv6fv14fv6fv14fv6fv14fv6fv14fv6fv14fv6fv14fv6fv14fv
121: (t5)
fv6fv14fv6f:|
122: (t5)
                             [do] |:8v14fv6fv14fv6fv14fv6fv14ffv6fv14fv6fv14f
                             v11 q4 (|:dddd dddd dddd dddd cccc cccc ccc
c | 123: (t5) | ccc:|> [loop] | 124: | 125: | 126: /
                                               dddd dddd dddd >bbb c cccc cccc c
                              BASS (2行目から同じ)
      127:
128: (t6)
129: (t6)
130: (t6)
                             @2 v11 18 q7 p3 @b00
rlr2r4r8o3c16d16frr2r4rfc>fr<c16d16c16d16c16\f16
[do] |:4fr<fr>>f<ef>frf<f>frf<ef>frf<ef> fr<fr>f<ef>frf<
f>fr<efc:|
131: (t6)
132: (t6)
133: (t6)
134: (t6)
                             116|:>gr<drord>grgb8<c8d8 gfg8dcd>grgb8<c8d8
cr>gr<or>b<ca8>ee8frgr <cr>ygr<cr>e8e3fgrer gr<drord>grg<g8ord8 >gr<drordpfgdo>gfg
<or>gr<re>gfcrcygtoro>bfc0>agfg cr>gr<or>gr<or>e8frgr</or</pre>
[loop]
135:
136:

137: (t7)

138: (t7)

139: (t7)

f>fr<efc:|

140: (t7)

141: (t7)

142: (t7)

143: (t7)
     136:
                             @3 v14 18 q7 p3 @b25
r1r2r4r8o3c16d16frr2r4rfo>fr<c16d16c16d16c16>f16
[do] |:4fr<fr>>f<ef>frf<f>frf<f>frf<ef> fr<fr>f<ef>frf<fr>f<fr>f<fr
                              116|:>gr<drerd>grgb8<c8d8 gfg8dcd>grgb8<c8d8
                             crygr(cr)b(c8)ee8frgr (cr)gr(crfe8c)g8frer
gr(drcrd)grg(g8crd8 )gr(drcrdgrfgdc)gfg
(cr)gr(cr)g(crc)b(c)agfg (cr)gr(cr)g(cr)ee8frgr:
 [loop]
      144:
                              HIHAT
      146: /
      146: /
147:
148: (t8)
149: (t8)
150: (t8)
151: (t8)
                             @4 v10 18 q8 p3
o3r1r2r8c16c16@5v14crr1r1
@4 [do] |:64v16cv12c:|
l16|:64v14cv10cv12cv10c:| [loop]
      154: /
                              DRUMS
      154: /
155:
156: (t9)
157: (t9)
158: (t9)
159: (t9)
                             @d1 v8 18 p3 q8 o1
rlr2r4r8c8c1r<plep3dp2e>p3r8c16c16d4
[do] |:grdrcrdccedrcrdr crdrccdrcrdrcdr
crdrcodcrcdrcdr [crdrccdcrdrcdr];crdrccdcrdr
 ccd16d16r16d16
                              |:grdr16cc16cdc crdr16cc16cdr
      160: (t9)
161: (t9)
                              |:3ccdr16cc16cdc crdr16cc16cdr:|:| [loop]
      162:
      163:
164: (p)
      165:
      リスト2 ランス3用音色コンフィグファイル
```

.olc =bass\snapk.pcm .old =snare\slds.pcm,p2 .olg =cymbal\scrb.pcm,v70,molc .o2c =tomtom\select\_4.pcm,p4,v140 .o2d =tomtom\select\_3.pcm,p4,v140 .o2e =tomtom\select\_2.pcm,p4,v140

#### リスト3 ランス3用カウンタ表示

1:00000300 00001800 5:00000300 00001800 9:00000300 00001800 2:00000312 00001800 6:00000300 00001800 3:00000300 00001800 7:00000300 00001800 4:00000300 00001800 8:00000300 00001800

#### リスト4 新宿駅の発車メロディ

```
STATION MUSIC
 3:
                                     新宿 …
                            (C) Japan Rail Way
                         Arrange By. Kai Yamada
25: .roland_exclusive $10,$42={$40,$00,$7f,$00}
26: .sc55_v_reserve $10={5,4,2,2,2,5,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0}
27: .sc55_reverb $10={4,4,0,90,50,0,0}
29: /---
                     @is41,s10,s42
i0 @9 o4 v16 18 q8 p3 @e127,0 t140
r4'cygag<0>g<0>g<g>gagg<c>g<c>g<g>cocegv14'c2eg<c',6
31: (t1)
32: (t1)
36: /-----
                     @i$41,$10,$42
38:
                  i0 @49 o4 v8 l1 q8 p3 @e127,80 r4|:4'egc':|'eg<c''g2<ce'
39 .
43:
44: (t3)
                      @i$41,$10,$42
```

```
i0 @33 o2 v12 l1 q8 p3 @e127,0 r4|:c2..c8c1:|g2e2c2
46: (t3)
48:
49:
                     @i$41,$10,$42
50:
                     i0 @1 o4 v12 18 q8 @p104 @e127,10 r4|:5g4.eceg4:|
     (t4)
(t4)
53:
54:
                     @i$41,$10,$42
i0 @49 o6 v6 18 q8 @p44 @e80,10
r4|:5g4.ec4.e:|
56:
57:
58: (t5)
60: /---
61:
                     (t6)
(t6)
(t6)
63:
65:
66:
67:
68:
                     @is41, $10, $42
                     @is41,s10,s42

i0 @1 o2 v14 18 q8 p3 @e127,0

@ys1a,42,$50@y$1a,46,$50

@ys1a,57,$65@y$1c,49,$15

@ys1a,57,$45@y$1a,49,$45

@y$1c,45,$60

r4c4dcc4'df''ca'c4dcdddd

'c4(a'd'c4(c+'dc'd<a''d<c'+'
     (t10)
(t10)
(t10)
70:
     (t10)
(t10)
     (t10)
(t10)
77: (t10)
                     r40218|:4|:7f+:|a+:|
80: (t11)
                     1:5a+4:1
82: /-----
83:
84: (p)
85:
86: .sc55_print "STATION MUSIC"
                    駅の発車合図より ~新宿バージョン(アレンジ)~
     .comment
```

#### リスト5 新宿駅の発車メロディ用カウンタ表示

1:00000450 00000000 2:00000450 00000000 3:00000450 00000000 4:000003F0 00000000

5:000003F0 00000000 6:00000450 00000000 10:00000408 00000000 11:00000420 00000000

#### リスト6 巣鴨駅の発車メロディ

```
1: /-
2: / 3: / 4: / 5: / 6: / 7: / 8: /
                                      STATION MUSIC
                                                              巣鴨 …
                                              (C) Japan Rail Way
                                          Arrange By. Kai Yamada
10:
11: (i)
12: (b1)
13: (d0)
14: (m1,5000)(a1,1)
15: (m2,5000)(a2,2)
16: (m3,5000)(a3,3)
17: (m4,5000)(a4,4)
18: (m5,5000)(a5,5)
19: (m5,5000)(a7,7)
21: (m10,5000)(a10,10)
22: (m11,5000)(a10,11)
23:
24: /----
   24: /----
   26: .roland_exclusive $10,$42={$40,$00,$7f,$00}

27: .sc55_v_reserve $10={4,2,4,2,2,4,2,0,0,4,0,0,0,0,0,0}

28: .sc55_reverb $10={4,4,0,90,50,0,0}
   29:
   30:
  31:
32: (t1)
33: (t1)
34: (t1)
35: (t1)
                                     @i$41,$10,$42
i0 @12 o5 v15 18 q8 p3 @e127,0 t100
r4e>g<ced>gb<dc>ea<c>babg<e>g
                                      <ced>gb<dc>ea<c>bab<d>v12'c2eg<c',6</pre>
  38
                                    @i$41,$10,$42
i0 @33 o2 v11 12 q8 p3 @e127,0
          (t2)
(t2)
  40:
                                     r4c>bag(c>bab(c
  43:
```

```
@i$41,$10,$42
i0 @49 o4 v8 12 q8 p3 @e127,80
r4|:'eg<c''gb<d''ea<c''egb':|'ceg<c'
 45: (t3)
 48:
 49: /---
 50:
 51: (t4)
52: (t4)
53: (t4)
                            @i$41,$10,$42
i0 @1 o3 v8 18 q8 @p34 @e80,10
r4|:ge4cbg4dae4ce4g4:|
 55: /----
 56:
57:
                            @i$41,$10,$42
i0 @7 o4 v8 18 q8 @p94 @e100,0
r4|:cegedgbgceaebgb|e:|ge
       (t5)
 58:
       (t5)
(t5)
 60:
61:
62:
                            @i$41,$10,$42
i0 @49 o4 v10 18 q8 p3 @
r4e>g<ced>gb<dc>ea<c>babg<e>g
<ced>gb<dc>ea<c>bab<do'dc'eq<c',6
63:
       (t6)
(t6)
                                                     v10 18 q8 p3 @e127,20
 65:
       (t6)
(t6)
 66:
 68:
70:
71:
72:
73:
                            @i$41,$10,$42
i0 @49 o6 v8 12 q8 @p79 @e50,10
r4c>bag<c>bab<c
 74:
75:
                           @is41,$10,$42
i0 @1 o2 v12 14 q8 p3 @e70,0
@ys1a,42,$60@ys1a,46,$60@ys1c,48,$65
r4|:3cd8c8c'df':|cd8c8c8(c16)a16'fd(a''d<c+8a'
76:
77:
78:
       (t10)
 81: (t11)
                            r4o2|:|:15f+8:|a+8:|
84:
85: (p)
87: .sc55_print "STATION MUSIC"
88: .comment 駅の発車合図より ~巣鴨パージョン(アレンジ)~
```

1:00000390 00000000 5:00000348 00000000 11:00000330 00000000

2:00000390 00000000 6:00000360 00000000

3:00000390 00000000

4:00000330 00000000 7:00000390 00000000 10:00000348 00000000

#### リスト8 ピコー・ソング

```
PEKOE
3:
                            PEKOE SONG
                                     (C) SUNTORY
                                        By. Kai Yamada
10:
     (d1)
(m1,8000)(a1,1)
(m2,8000)(a2,2)
(m3,8000)(a3,3)
(m4,8000)(a4,4)
13:
     (m4,8000)(a4,4)
(m5,8000)(a5,5)
(m6,8000)(a6,6)
(m7,8000)(a7,7)
(m8,8000)(a8,8)
18:
20:
     (m9.8000)(a9.9)
26: .roland_exclusive $10,$42=($40,$00,$7f,$00)
27: .sc55_v_reserve $10=(2,2,4,4,3,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0)
28: .sc55_reverb $10=(3,2,0,72,50,43,0)
29:
30: /-----
                        @i$41,$10,$42
i0 @1 o4 v16 116 q6 p3 @e127,0 t140
r4f+8.f+f+8.eg4f+8.>a<f+8.f+f+8.dq8e4
32: (t1)
                        q6e8.ee8.ee8.eq8e4f+4q6g8.ee8.f+q8d4
36:
37: /-----
                       @i$41,$10,$42
39: (t2)
                        @i$41,$10,$42
i0 @22 o5 v16 116 q6 p3 @e127,10
r4f+8.f+f+8.eg4f+8.>a<f+8.f+f+8.de4
                         e8.ee8.ee8.ee4f+4g8.ee8.f+d4
42: (t2)
44: /----
                        @is41, $10, $42
46: (t3)
                        @i$41,$10,$42

i0 @l o3 v9 116 q8 p3 @e50,80

r4'd2f+a''g4b<d''d4f+a'

|:'e8.f+a''af+e':|>'a2<c+e'|:'a8.<c+e''<ec+>a':|

'a4<c+e'<'d4f+a''g4b<d'>'a4<c+e'<'d4f+a',4
47: (t3)
48: (t3)
      (t3)
```

```
52:
53:
54:
                        @i$41,$10,$42
                        @is41,810,842
i0 @8 o4 v5 l16 q8 p3 @e90,80
r4'a2frd''g4btd''d4fra'
|:'e8.fra''efra':|>'a2<cre'|:'a8.<cre''a<cre':|
'a4<cre'<'d4fra''g4btd''y44ce'<'d4fra',4</pre>
      (t4)
(t4)
(t4)
55:
60: /---
     (t5)
                        @is41,s10,s42
i0 @74 o4 v7 l16 q8 @p94 @e100,0
r4d4a8.ab4(af+d)4a4(af+e)4>a4<e4
62:
63:
      (t5)
                        c+2.d4e2d4
67: /----
                        @i$41,$10,$42
i0 @71 o4 v8 116 q8 @p14 @e70,10
r4d4a8.ab4[af+d]4a4[af+e]4>a4<e4
      (t6)
69:
70:
71:
      (t6)
(t6)
                        c+2.d4e2d4
76: (t7)
77: (t7)
78: (t7)
79: (t7)
                        @i$41,$10,$42
                        i0 @1 o4 v10 l16 q8 p3 @e127,30 r4d8.dd8.de4d8.f+e8.ee8.ef+4c+8.c+
                        |:c+8.c+:|c+4d4e8.c+c+8.c+f+4
80:
81: /--
                        @i$41,$10,$42
i0 @33 o2 v12 l16 q8
                                                                     p3 @e127,0
      (t8)
     (t8)
                        r4d2g4d4e2>a2<e2a4d4g4{aec+}4d4
87: /---
                        @is41,s10,s42
i0 @73 o5 v6 116 q8 @p100 @e127,0
r4r8.a\d8rf+g4r4\r8.f+a8r\de4
89: (t9)
90: (t9)
91: (t9)
92: (t9)
93:
95:
96: (p)
    .sc55_print "PEKOE SONG"
                       サントリー・コマーシャルより ~ビコー・ソング~
99: .comment
```

#### リスト9 ピコー・ソング用カウンタ表示

1:00000300 00000000 5:00000300 00000000 9:00000300 00000000

2:00000300 00000000 6:00000300 00000000

3:00000300 00000000 7:00000300 00000000

4:00000300 00000000 8:00000300 00000000

いつもより狭いのでさっそくいきます。

#### ★ランス3

イロモノなんていわれていますが、データは 真面目。私はこの曲を知りませんが、 バランス や構成は非常に素直で、音採りの間違いもなさ そう(この曲は耳コピだそうで)。楽譜がなきゃ コピーできないという人も、こういった簡単そ うな曲を題材にして始めてはどうかな。

#### ★駅の発車メロディ&ピコー・ソング

発車メロディは個人的に笑えました。曲の最 後が強引なのもグー。でもこれってあまりに極 地ネタですね。知らない人にはきつかったかも。 どのデータも、クオリティをもう少し上げる とさらにウケるんじゃないかな(短くてお手軽 なのも捨て難いけど)。狙ったデータであればこ

# 「ちょっといいですかぁ?」

そ, クオリティの高さも重要。それがさらなる 笑いへ導いてくれるというものでありましょう (ホントか?)。

ところでZ-MUSIC愛好者の皆さん,「ZAM.R」と いうツールをご存じですか?

これは一種のステイタスピュアで, 表示パラ メータの違いや画面構成の違いはありますが, MON.Rのビジュアル版だと思って差し支えあり ません。「ZMUSICシステムver.2.0」に収録されて いるので、使った人もいるでしょうね。

で、これがまた便利! 曲を作るときや、デ - 夕の解析などにおいてかなりの威力を発揮し ます。私も「LAST WAVE」を作る際, コードワ ークや、リストじゃよくわからないメロディラ インの確認のため、ずいぶんお世話になりまし た。通常必要だと思われる情報はほとんど表示 されていますから、演奏データがどこで何をし ているのかが一目瞭然。データ制作者にとって 強力な助っ人となるでしょう。これは必携。

あなたが「コマンドの使い方がよくわからな い」という初心者なら、これを使ってさまざま なデータを覗いてみてください。きっとなにか ヒントが得られるはずです。

とにかく,これはイチ押しです。(進藤慶到)



# (善)のゲームミュージックでバビンチョ



#### 西川善司

#### OVIRTUA FIGHTER AKIRA/KAGE SINGLE CD:TYDY-2056 1,000円(税込) 東芝EMIユーメックス 1/19発売

完全3Dポリゴンモデルによる格闘ゲー ムの「バーチャファイター」のBGMが早く もリリースされる。格闘ゲーム定番のナシ ョナリティ路線かと思いきや、完全なダン サブルミュージックで意表を突かれた。 KAGEのテーマは即興性が強くディスト ーションギターの単純なリフにアドリブメ ロディが展開するパターンで、トリッキー なリズムSEが曲の雰囲気を盛り立て, 聴く 者を熱くする。2月には同ゲームのビデオ もリリースされる予定らしい。

> お勧め度 10

#### ●豪血寺一族/ATLUS

#### CD:PCCB-00145 1,500円(税込) ポニーキャニオン 1/21発売

相手の精気を吸って若返るババアが妙に うけて一躍有名になった格闘ゲーム「豪血 寺一族」。グラフィックやストーリー設定も 特異だが、サウンドもかなり異端的なノリ で度肝を抜いた存在となっている。純和風 合の手が心地よい音頭調,素人っぽい掛け 声やたるい手拍子による応援歌調、和風音 律のもとに軽快に三味線が走る民謡調…… といままでのゲームミュージックにはなか ったジャンルを開拓している。肉声PCMを 効果的に使用し、どの曲も面白い。全曲オ リジナルサウンドで、ファン待望のS.E.& VOICEコレクションも完全収録だ。

お勧め度

#### ●究極戦隊ダダンダーン

CD:KICA-7627 2,800円(税込) キングレコード 1/21発売

コナミの脳味噌ぶっとびボンバー格闘ア



クションゲームのオリジナルサウンドアル バムがついに登場。近年PCM音源のクオリ ティとメモリ容量の増加でゲームミュージ ックもゴージャスになってきたが、このダ ダンダーンではある意味究極の形態に到達 している。というのもステージ1のBGMは あの「泳げ!たいやき君」の子門真人がダ ダンダーンの主題歌を熱唱しているのだ。 「いかにもヒーローもの」系の歌詞&子門 ビブラートボイス。この取り合わせは古き よき70年代を思い起こさせる。2面以降の BGMも懐かしのワウワウギターがリズム を刻むは、山なりフレーズのピックベース が走るは、アクセントでティンパニやコン ガが鳴るわで、 当時のヒーローサウンドの ノリを見事に再現している。でもコナミ節 はちゃんと隠れていて単なる音ネタに終わ っていないのがさすが。注目の1枚。

お勧め度

#### ● DELICIOUS SELECTION/

GAMADELIC

#### 2,500円(税込) CD:PCCB-00143 ポニーキャニオン 1/21発売

データイーストのゲームミュージックチ ーム「ゲーマデリック」のベストアルバム。 いままでのゲームミュージックCDに収録 されたアレンジバージョンのうち人気と完 成度の高かったものを一挙にまとめたのが この1枚。空牙やサンダーゾーン,ファイ ターズヒストリーなどのメジャータイトル はほとんど網羅。さらにゲーマデリックの テーマは新アレンジにて収録。

お勧め度 8

1,500円(税込)

# ●ナムコゲームサウンドエクスプレス

Vol.11「リッジレーサー」

CD:VICL-15025

ドラゴンクエストI

#### ビクターエンターテインメント 1/21発売

リアルタイムテクスチャマッピングで強 烈なリアリティの表現に成功したポリゴン カーレースゲーム。こちらもBGMはメロデ イレスの曲が多い。メインテーマ「リッジ レーサー」はなんとなくターボアウトラン の曲のイメージだが、思わずアクセルを踏 み込んでしまいそうな攻撃的なベース&リ ズムに乗せて暴れまわるナムコメロディは やはりセガとは違う風味。最近流行のジュ リアナ系サウンドやDEATH-MIXタイプ の曲もある。こっちは好みが分かれそうだ。

●SFC版交響組曲「ドラゴンクエストⅠ」

お勧め度

CD:SRCL2733 2,800円(税込) ソニーレコード 発売中

社会現象にまで発展した同ゲームをファ ミコンからスーパーファミコン(SFC)へ, リメイク移植。それに伴いサウンドもアレ ンジされた。そのサントラであるこのCD は前半にオーケストラによる演奏,後半に オリジナルサウンドを収録している。さす がSFC,メモリ制約内でなんとかオーケス トラサウンドを実現しようと頑張っている かいあって、ご家庭ゲーム機のゲームミュ ージックのなかではこの上ない完成度だ。 曲はお馴染みのものを音源進化に伴いマイ ナーバージョンアップをしている。来月は SFC版「ドラクエII」のCDが発売予定。

お勧め度

#### ●ツインビーPARADISE Vol.1

CD:KICA-7626 2,800円(税込) キングレコード 1/21発売

ツインビーの世界がアニメ風のラジオド ラマになり文化放送で毎週日曜0:00より 「ツインビーPARADISE」というタイトル で放送中。この1~4話を収録。出演声優 は山口勝平, 田中真弓, 國府田マリ子など。 誰も死なない殺さないの憎めない悪役とド ジな主人公たちがどんぶり島で暴れまわる。 声のイメージや全体的なノリはゲーム世界 のイメージそのままで好感度高し。初めか ら最後まで一定のクオリティの笑いが盛り 込まれていてストーリーのレベルも高い。 ツインビーファンは必聴。 ただ, 内容の性 格上何度も聞けるものではないが。

お勧め度

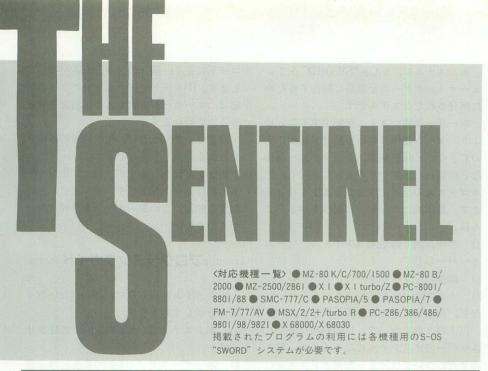

# 第140部 YGCSver.0.20ユーザーズマニュアル S-OSで学ぶZ80マシン語講座(3)

#### ●ようやく仕様公開

今月は、まず「YGCSver.0.20」リファレ ンスマニュアルをお届けします。

まずは、マニュアルのみですが、じっく り読んでみてください。一度でもゲームを 作った経験があれば、読みこなせると思い

また,経験がなくても「実際のゲームシ ステムはこうなっているんだ」という視点 で読んでいただければ、ゲーム作成のコツ というものがわかるでしょう。

確かに初めての人には、かなり重たいも のだと思います。しかし、これを理解する ことによって、 普段は見えない実際のゲー ムの中にあるシステムを、理解するチャン スなのですからがんばってみましょう。

そして、身についた知識はいずれ、必ず 役に立ちます。

さて,システム自体は,共通化できる部 分をなるべくシステムが請け負って、あく までもゲームの個性を演出する部分 (キャ ラクターの動きなど) をユーザーがプログ ラミングするようになっています。具体的 にどの部分を用意すべきか、しっかり把握 しましょう。

このシステムによって, ある程度ゲーム 作成の手間が省けます。 それでも、 自分で つくらなきゃならない部分が多いじゃない か、と思う人がいるかもしれません。現在 のシステムでサポートしているのは、本当 に基本的なことです。ですから、足りない ものがあるのは当然です (やろうと思えば これでも十分だけど)。そう思ったなら、具 体的にどのようなことをシステムでサポー トしてほしいか, ご意見, ご希望をお寄せ ください。

ところで、1月号で募集した「YGCSver. 0.20」のモニタですが、実はこの原稿を書 いている時点で,まだ応募のハガキが見当 たりません。さすがに、1月号の発売から さほど時間がたっていないということもあ りますが、もしかしたら、このまま……な んてことになったらどうしよう (ちょっと あせってしまう)。

ええい、こうなったら先着30名などと、 けちくさいことはいわん。どど~んと無制 限募集だ。やりたい人、全員に配布しよう じゃありませんか。

しかし、機種、配布メディアについては 1月号で紹介したものにかぎります。編集 部にあるシステムで対処できるものでない とコピー作業ができませんので, ご理解の ほどをお願いします。

では、引き続きご応募ください。

#### ●マシン語講座

今月で4回目を迎えた「S-OSで学ぶZ80

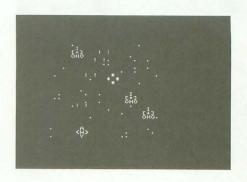

```
in --- | t. = 表示データ先頭テドレス
sul --- Cs = ブレイクキーが押された(I)/押されない(8)
treak - F, A, 8c, D, H
ファテラ1:
D C,6 ; C = オフセット表示値
OMSI1:
             THE RESERVED IN STREET WAS IN
```

アセンブラ講座」。S-OSの扱い方, Z80を使 ったプログラミングのコツが、徐々にわか ってきましたでしょうか。

解説とリストを照らし合わせながら、が んばってリストを読みこなし、S-OS、そし てZ80を学んでください。

また、この講座で教えることがすべてで はありません。とりあえず、基本的なこと を話しているだけですので、もっと簡単で 有効な方法もあるでしょう。

読者の皆さんが、記事を読んでなにか気 になることがあれば遠慮なく突っ込んでや ってください。

あと、MSX用S-OS"SWORD"を制作し た筑紫氏から、Z80についていろいろなテ クニックを調べ上げた原稿も届いています。 普通のプログラミングに必要なテクニック からZ80の未定義命令まで言及した,なか なか読みごたえのある内容です。もともと は、立ち消えになっている「THE SENTI NEL WORLD」への投稿だったのですが、 本当にお蔵入りするにはもったいない原稿 なので、いずれ、機会を狙って紹介したい ですね。

いくら8ビット機とはいえ, せっかくの マシンをホコリを被らせたままにしておく のはもったいないことです。ぜひ、マシン 語講座を活用してください。

1994■インデックス

■94年1月号

第139部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(2)



Yu-ri Game Core System

# YGCSver.0.20

リファレンスマニュアル

Aizawa Eiki 相沢 栄樹

まずは、仕様公開ということで「YGC Sver.0.20」のリファレンスをお送りします。より完成されたシステムにするために、なにが足りないのかじっくり考えてみてください。



本システムは、S-OS "SWORD" 上でシューティングゲームを容易に制作するために開発されたシステムです。

ユーザーは本システムを使用することにより、ゲーム制作において避けて通ることのできない、画面制御、キャラクター制御などの煩わしい部分を考えることなく、アルゴリズムの記述に専念できるようになります。具体的にユーザーが制作すべきところは、

- 1) ゲーム周りの処理 (タイトル, ゲーム オーバーなど)
- 2) 個々のキャラクターのプログラム
- 3) キャラクターの出現スケジュール など、大まかに3点に集約されます。

以上の3点において、1)の処理は完全にユーザーのオリジナルになりますが、残りの2点については決まったガイドラインに沿ってプログラムしてもらうことになりますので、注意してください。ガイドラインについては以降の項目で解説します。

それでは、このシステムの提供する機能 について書き出しておきます。

- 1) ゲーム全体の制御
- キャラクター,背景などの表示や制御 (管理)
- 3) キー入力の簡略化
- 4) 方向64段階, スピード256段階の移動制 御
- 5) 64段階の方向サーチ
- 6) 加減速追尾制御 (オプション用)
- 7) 画面外チェック
- 8) 当たり判定
- 9) 背景スクロール

以上、現バージョンにおいてサポートしている機能です。それでは、個々の解説を していきます。

# 動作シーケンス

本システムの大まかな動作シーケンスを 示しておきます。

- 1) キャラクターの出現
- 2) 現在ワーク上に存在しているキャラクターの、個々の呼び出し
- 3) 全体の表示

それでは順番に説明していきます。

1)では、ユーザーが定義したスケジュールに従って、キャラクターを出現させていきます。出現のタイミングは、システムカウンタの値により制御され、システムカウンタ自体はここの処理が呼び出されるたびに、1ずつインクリメントされます。

2)では、各キャラクターのもっているID

コードにより、個々のプログラムを呼び出します。IDコードと個々のプログラムの対応は、ユーザーが定義します。当たり判定もここで行います。

3) では、プレイヤー、敵、背景の各スクリーンを合成して表示します。

大まかではありますが、以上が本システムの動作シーケンスです。本システムを使用する際は、このシーケンスを念頭に置いてください。

# 

本システムの守らなければいけない取り 決めを示しておきます。

- 1) 本システムは, \$3000番地に常駐させます
- 2) ユーザーエリアは\$6000番地以降を使用してください (ver.0.20現在)
- 3) ユーザープログラムからは、システムコールを使用して各機能を呼び出してください。決して内部ルーチンを直接呼び出したり、内部ワークを直接参照するようなことをしないでください(一部例外あり)
- 4) ユーザープログラムでは、システムで 決められたフォーマットを必ず守ってくだ さい。そうでないとシステムが正確に動作 できなくなります
- 5) ユーザープログラムでは、システムに よって提供されるワーク以外はできる限り 使用しないでください。なぜならば、ユーザープログラムは多重呼び出しされること が前提になっているからです
- 6) 本システムでは、裏レジスタを退避エリアなどに使用しています。もし裏レジスタを使用することがあれば、自己の責任において対処してください
- 7) 本システムのブートストラップについては、決められた手順があります。手順に従わずに使用すると、システムが誤動作(暴走など) する可能性があります。注意してください
- 8) 本システムではIXレジスタをシステムポインタとして使用しています。決して値を変更しないでください

以上の8項目は必ず守ってください。それでは、順を追って説明していきます。

# システムの起動

システムの起動(ブートストラップ)は 以下の手順で行ってください。

○システム全体の初期化 COLD

#### リスト1 起動手順

| 1:  |   | CALL | COLD        | ; | System init                     |
|-----|---|------|-------------|---|---------------------------------|
| 2:  |   | LD   | HL, CHR TBL |   |                                 |
| 3:  |   | CALL | CHRF        | ; | CHR ID table address set        |
| 4:  |   | LD   | HL, CHR GEN |   |                                 |
| 5:  |   | CALL | GENF        | ; | CHR generate table address set  |
| 6:  |   | LD   | HL, KEY TBL |   |                                 |
| 7:  |   | CALL | KEYF        | ; | Key table address set           |
| 8:  | ; | LD   | HL, STR TBL |   |                                 |
| 9:  | : | CALL | STRF        | ; | Work structure table address se |
| 10. |   | CALL | HOT         |   | Screen init & etc.              |

#### リスト2 基本制御のコーディング例

| 1: | MAIN_LOOP: |              |   |                |
|----|------------|--------------|---|----------------|
| 2: | CALL       | BRKEY        | ; | 'BREAK' check  |
| 3: | JR         | Z, EXIT      |   |                |
| 4: | CALL       | PUSC         | ; | Pause check    |
| 5: | JR         | Z, MAIN LOOP |   |                |
| 6: | CALL       | MAIN         | ; | Game main      |
| 7: | LD         | A, (PL FLAG) |   |                |
| 8: | OR         | A            |   | Player dead cl |

MAIN LOOP

#### ○各種テーブルの登録

GENF, CHRF, KEYF, (STRF)

○システム起動準備

HOT

リスト1に起動の手順のコーディングを示します。ここで「各種のテーブル」とありますが、これについてはのちほど説明します。

# 基本的なシステム制御

基本的な制御のコーディング例をリスト 2に示しておきます。

リスト2を見ればわかるとおり、まずBREAKキーチェックをしています。これは強制的にプログラムを終了させるときに必要です。その次はポーズの処理です。PUSC\_はポーズのON/OFFをチェックしています。もしポーズがONならば、なにもせずにループのトップへ戻ります。

MAIN\_がこのシステムのジョブコントロールを受けもっています。ユーザーはこのシステムコールを呼ぶだけで、ゲームの処理の大半を実現できます(楽ですね)。当たり前のことですが、メインループを抜けるには条件がいります。一例としてプレイヤーの死亡チェックを入れてあります。実際には、ユーザー側で適当なチェックプログラムを入れておいてください。

最後はループの先頭に戻って終わりです。 ユーザー側で必要なプログラムなどのパー ツを用意しておけば、実際これだけでゲームは動きます。

# 

#### ●出現スケジュールテーブル

このテーブルにはキャラクターが出現するための情報が書かれています。フォーマットは表1のとおりです。

これだけではわかりにくいので、テーブ ル内容をもう少し詳しく説明します。

・出現カウント

キャラクターが出現するためのカウント数。表1の例では0が設定されているので、スタート直後に出現します。

#### 表1 出現スケジュールテーブル

0 (2): Generate count 2 (1): CHR number 3 (1): Search count 4 (2): Offset address 6 (1): X position 7 (1): Y position

例)

CHR GENE TBL:

COUNT:COD:SRCHCNT:OFADR:XP:YP

DW \$0000,\$00+01 \* \$100,\$0000,12+28 \* \$100 ; Player set

DW \$FFFF,\$FF+00\*\$100,\$0000,00+00\*\$100 (エンドデータ)

 COUNT
 : 出現カウント

 COD
 : キャラクター I D

 SRCHCNT
 : ワークサーチ数

 OFADR
 : ワークサーチオフセット

XP : X座標

YP : Y座標(\*\$100 は補正値なので無視してください)

#### ・キャラクターID

このキャラクターが何番のプログラムに対応するかが指定されます。表1の例では0番のプログラムが指定されています。・ワークサーチ数、ワークサーチオフセッ

ここは非常に重要です。本システムでは キャラクター用ワークを64本もっています が、何番から何番までが何用とは規定して いません。よって一律平等に扱われますが、 便宜上ワークを何等分かに分ける必要があ ります。ワーク構成例を表 2 に示しておき ます。

では、表2のワーク構成例を基に考えてみましょう。単純に考えてワークサーチ数は、上記のサイズの数値を書けばよいわけです。よって、表1の例で出現させようとしているのはプレイヤーなので、ワークサーチ数は1となります。次にワークサーチオフセットですが、本システムにおいてキャラクターワーク1本につき32バイトが割り振られています。よって、次のような式で計算してください。

ワークサーチオフセット=

スタートポイント×32

そうすると、表1の例ではプレイヤーワークに定義したいわけですから、

 $0 \times 32 = 0 (\$0000)$ 

となります。もし敵ワークに定義したいと

#### 表2 ワーク構成例

start end size name
0 - 0: I: Player
I - 15: 15: Player bullet
16 - 31: 16: Enemy
32 - 47: 16: Enemy bullet
48 - 63: 16: etc..

きは,

ワークサーチ数:1616 (ワークサーチオフセット) $\times$ 32= 512 (\$0200)

とすればいいわけです。

· X座標, Y座標

これは、出現するときの座標を指定します。表1の例では(12, 28)に設定されています。以上が出現スケジュールテーブルの書き方です。しっかりと理解しておいてください。あっ、忘れてましたがテーブルの最後は必ずエンドデータを置くようにしてください。

#### ●キャラクターIDテーブル

これはそのままです。リスト3を見れば わかると思います。ID0番から順にそれぞ れのキャラクターメインルーチンのアドレ スを登録してください。

#### ●キーテーブル

本システムでは、ジョイスティック入力 を疑似的にサポートしています。そのため には、ジョイスティックの入力をキーに割り当てなければなりません。その割り当てを定義するのが、このテーブルです。定義内容は表3のようになっています。

表3の各項目は各1バイトです。実際の書き方は定義例を参照してください。このデータを利用するには、システムコールKEYG\_を使用することになります。このルーチンをコールすると、AレジスタおよびBレジスタに表4のフォーマットでデータが返ってきます。この機能によりキー配列が気にいらない人は、このテーブルを変更するだけで好みのキーに変えられます。よって、このシステム上でプログラムを作る場合は、できるかぎりシステムコールKEYG を利用しましょう。

# リスト3 キャラクターIDテーブル

| 1:  | CHR_ID_ | TBL:      |   |    |   |               |
|-----|---------|-----------|---|----|---|---------------|
| 2:  | ;       | Label     |   | ID |   | Name          |
| 3:  | DW      | PLAYER    | ; | 0  | : | Player        |
| 4:  | DW      | PL BULLET | ; | 1  | : | Player bullet |
| 5:  | DW      | ENEMY_A   | ; | 2  | : | Enemy A       |
| 6:  | DW      | ENEMY B   | ; | 3  | : | Enemy B       |
| 7:  | DW      | EN BULLET | : | 4  | : | Enemy bullet  |
| 0 - |         |           |   |    |   |               |

#### 表3 キーテーブル

```
0 : up
                   : Direction key
  1 : up-right
  2 : right
  3 : down_right
  4 : down
  5 : down_left
  6 : left
  7 : up_left
  8 : button A
                  : Button key
  9 : button B
 10 : button C
 II: button D
定義例)
KEY TBL:
    DB '89632147'
                     : Direction
    DB 'ZXCV'
                     : Button
```

#### 表4 KEYG\_の返り値

```
ビット
0: UP (FORWORD)
1: DOWN (BACK)
2: RIGHT
3: LEFT
4: TRIGGER A
5: TRIGGER B
6: TRIGGER C
7: TRIGGER D
Aレジスタ:現在押されているキー
Bレジスタ:今回押されたキー
注)出力されるデータはビットマップです。
```

#### ●ワーク構造テーブル

このテーブルは、キャラクターワークの 構造を定義するためのテーブルです。「キャ ラクターワークの構造なら、すでに読んだ 記憶があるぞ?」といわれる方、正解です。 出現スケジュールテーブルのところで解説 しています。

しかし、前のときは自分でオフセットアドレスを計算で求めていました。それではなぜ、わざわざ定義するのでしょうか?実はこのテーブル、あってもなくてもかまいません。このテーブルを参照するシステムコールは、現在1個しかありません(TNYS」。よって、そのシステムコールを利用しない場合は、定義する必要がないわけです。テーブル内容の説明については、シ

ステムコールSTRF\_のところを参照してください。 以上で各種テーブルの説明を終わります。本システムでは、これらのテーブルを参照することによってゲームを動かしています。使

#### 表5 キャラクターワーク構成

```
Ichr work size 32byts
OFS SIZ NAME NOTE
 0(1): FLG : 00 - no use
             01 - Ixl chr
              02 - 2x2 "
              03 - 3x3 "
              04 - nxn "
  1(1): ATR : 0 - player
              I - option
              2 - pl bullet
              1 -
              7 - I/enemy
  2(1): COD: CHR number
  3(I) : CNT : counter
  4(2): XPS: X position
  6(2): YPS: Y position
  8(2): XDF: X difference
 10(2): YDF: Y difference
 12(2): PAT: pattern address
               (FLG = 0)
                     CHR code)
  14(1): MOD: move mode
 15(1): ***:
 16(1) : DIR : direction
 17(1) : SPD: speed
 18(1) : POW: power
 19(1): HPT: hit point
 20(1): SXP: Start X pos
 21(1): SYP: " Y pos
 22(1) : EXP : End X pos
 23(1) : EYP: " Y pos
 24-31 : User work (free use)
```

いこなすのはちょっと難しいでしょうが, がんばって理解してください。

# **"""ユーザープログラムガイド"""**

本システム上でプログラムを走らせるにはいくつかの制約がありますが、これから書くことは規則ではなく、あくまでも「こう書いたほうがいいですよ」というプログラミングモデルです。ですが、中には必ず守らなければならないことも書いてありますので、飛ばさずに読んでください。

はじめにシステムの動作についてもう一度書いておきます。本システムは、ユーザーが定義したスケジュールに従いユーザーが定義したプログラムを呼び出す、といった動作でゲーム処理を実現しています。よって、ゲームのアルゴリズムに関する部分はすべて、ユーザーに任されることになります。それではユーザープログラムの解説に移ります。

○キャラクターワーク構成

まずはキャラクターワーク構成(表5) を説明します。

表5で、ユーザーワーク以外はシステムが参照するので、用途を変更しないでください。ワークの各項目を参照するときは、

LD A,(IX+FLG)
のように、必ずIXレジスタを通して参照してください。これは、ユーザーワークを参照するときも同じです。ユーザープログラムは、ユーザーワーク8バイト以内で動くように組まなければなりません。それ以上のワークを必要とする場合は、各自の責任において対処してください。基本的に、多重呼び出しに対応していればいいです。

それでは, 各項目の説明をします。

◆FLG: キャラクターサイズ

00: This work is not use.

 $01:1\times1$  PAT=chr code

02:2×2 PAT=pattern-A address

03:3×3 PAT=pattern-A address

OS . SAS TITT PULLETI II dedice

04: n×n PAT=pattern-B address

-1: No display mode

Pattern-A=Data only

例) DB'A'; 3×3の例 DB'<M>'

DB 'Y'

Pattern-B = Size + data

例) DB 5,4 ; 5×4の例

DB'I'

DB '(V)'

DB '<W = W>'

DD /WHW/

DB 'o\fo'

#### ◆ATR:キャラクター属性

bit 0 - player

1 - option

2 - bullet

3~6 ユーザー定義

7 - 0/player 1/enemy

ビット 7 が 0 のときはプレイヤー属性, 1 のときは敵属性です。同じ属性同士では ヒットチェックをしません。そのほかのビットはヒットチェック属性で, ヒットする 者同士の同じビットが立っていると当たり。 そうでないと通り抜けます。 例)

No hit check

&B00000100 <> &B00000100

Hit check

&B00000001 <> &B10000111

No hit check

&B00000010 <> &B10000100

◆COD: キャラクターIDコード

このコードによりユーザープログラムが 呼ばれます。

◆CNT:カウンタ

このキャラクターが出現してからの時間 をカウントしています。キャラクター出現 時に 0 が代入されます。

◆XPS: X座標

X座標を保持します。1バイト目が実座標,2バイト目が小数点を保持しています。

◆YPS: Y座標

内容はX座標と同じです。

◆XDF: X移動差分

サインコントロールで使用します。

◆YDF: Y移動差分

内容はX移動差分と同じです。

## ◆PAT:キャラクターパターンアドレス FLG を参照してください。

◆MOD:キャラクター処理モード

この値により処理を切り換えます。ただし、以降で示すスケルトンを使用したときにかぎります。キャラクター出現時は、常にりが代入されてます。

◆DIR:移動方向

サインコントロールで使用します。64段 階でひと回りします。

◆SPD:移動スピード サインコントロー

ルで使用します。256 段階の設定ができま す。

◆HPT:ヒットパ

ヒットしたときに, 相手に与えるダメー ジを設定します。

◆POW:ライフポイント

基本的に、この値 がマイナスになると 爆発とみなします。 ただし、その管理は ユーザープログラム で行ってください。

◆SXP,SYP,EXP, EYP:ヒットサイ

ここでヒット範囲 の左上と右下を指定 します。

◆ User work: ユ

ーザーワーク

ユーザープログラムで自由に使用してか まいません。

例) LD (IX+24),\$20

以上、キャラクターワークの構成でした。

# ………ユーザープログラムスケルトン ···········

まずはスケルトンの例をリスト4に示します。

このスケルトンでは、処理モードによっ

#### リフトイ フケルトンプログラル

| 1:  | ; =====              | EXAMPLE                                | === | ====                    |  |  |  |  |
|-----|----------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 3:  |                      | ====================================== |     |                         |  |  |  |  |
| 4:  | EXAMPLE:             |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 5:  |                      | HL, EXAMPLE TBL                        |     |                         |  |  |  |  |
| 6:  | JP                   |                                        |     | Mode control            |  |  |  |  |
|     | EXAMPLE              |                                        | ,   | Hode Control            |  |  |  |  |
| 8:  | DW                   | EX_MODE_0                              |     | 0 : Example init        |  |  |  |  |
| 9:  | DW                   | EX MODE 1                              | ,   | 1 : Example mode 1      |  |  |  |  |
| 10: | ,                    | BA_NOBL_1                              | ,   | 1 . Example mode 1      |  |  |  |  |
| 11: |                      | <<< EXAMPLE INIT                       |     |                         |  |  |  |  |
| 12: |                      | VV EARIN DE TREE                       |     |                         |  |  |  |  |
|     | EX MODE              | 0:                                     |     |                         |  |  |  |  |
| 14: |                      |                                        |     | CHR size                |  |  |  |  |
| 15: | LD                   | (IX+ATR),?                             |     | Hit check mode          |  |  |  |  |
|     | LD                   | HL,?                                   |     | CHR pattern set         |  |  |  |  |
| 17: | LD                   | (IX+PAT),L                             | ,   |                         |  |  |  |  |
| 18: | LD                   | (IX+PAT+1),H                           |     |                         |  |  |  |  |
| 19: | I.D                  | (IX+POW),?                             | :   | Hit power set           |  |  |  |  |
| 20: | LD                   | (IX+HPT),?                             |     | Hit point set           |  |  |  |  |
| 21: | LD                   | (IX+SXP),?                             |     | Hit size box            |  |  |  |  |
| 22: | LD                   | (IX+EXP),?                             |     | ACCOMPANY OF ALL STREET |  |  |  |  |
| 23: |                      | (IX+SYP),?                             |     | W                       |  |  |  |  |
| 24: | LD                   | (IX+EYP),?                             | :   | "                       |  |  |  |  |
| 25: | ;                    |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 26: | ; User               | init program                           |     |                         |  |  |  |  |
| 27: |                      |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 28: |                      |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 29: | LD                   | (IX+MOD),1                             | ;   | Cange move mode 1       |  |  |  |  |
| 30: | RET                  |                                        | ;   | Return system           |  |  |  |  |
| 31: | ;                    |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 32: |                      | <<< EXAMPLE MODE                       | 1   |                         |  |  |  |  |
| 33: | ;                    |                                        |     |                         |  |  |  |  |
|     | : EX_MODE_1:         |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 35: |                      |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 36: | : ; User CHR program |                                        |     |                         |  |  |  |  |
| 37: |                      |                                        |     |                         |  |  |  |  |
|     | RET                  |                                        |     | turn system             |  |  |  |  |
|     |                      | ====================================   |     | ====                    |  |  |  |  |

#### 表6 YGCSver.0.20コールアドレス一覧

NAME ENTRY ADDRESS ; \* \* \* \* \* System call ; System cold init (all init) COLD\_ \$3000 HOT\_ \$3003 ; System hot init MAIN\_ \$3006 ; System job control GENF\_ \$300F ; Character generate table address set CHRF \$3012 ; Character table address set VADR\_ \$3018 ; VRAM address get CADR\_ \$301B ; CHR work address get PUSC\_ \$301E ; Pause check RNDG\_ \$3021 ; Random value generate KEYF\_ \$3024 ; Key list address set KEYG\_ \$302D ; Key data get ; \* \* \* \* \* Service call : VRAM(BG) VRAMT\_ \$3040; SYS ; Vram display (all pages) VRAMC\_ \$3043 ; Vram clear (page:0-3) VRAMF\_ \$3046 ; Vram fill (page:0-3) VRAMS\_ \$3049 ; Vram scroll (page:3) VRAMA\_ \$304C; SYS ; Vram address calc : \* \* \* \* \* Service call : OBJECT OBJI\_ \$3060; SYS ; Object work init (all)

OBJD\_ \$3063; SYS ; Object display (all) OBJC\_ \$3066; SYS ; Object clear (all) OBJS\_ \$3069 ; Object set OBJF\_ \$306C STRF\_ \$306F ; Object free count ; Work structure address set TNYS\_ \$3072 : Tiny object set ; \* \* \* \* \* Service call : CHARACTER CHRG\_ \$3080; SYS ; Character generate CHRC\_ \$3083; SYS ; Character control HITI\_ \$3086; SYS ; Hit check init HITC\_ \$3089; SYS ; Hit check MODC\_ \$308C : Mode control SINC \$308F : Sin calc MOVE\_ \$3092 ; Move difference SINM\_ \$3095 : Sin move DIRS\_ \$3098 ; Direction search OUTC\_ \$309B : Screen out check OPTM\_ \$309E ; Option move 注) SYSがついているものは、基本的にシステムが内部で利用するため のシステムコールです。使用する場合には十分注意してください。

ます。まずモード 0 は初期化処理と固定し て使いましょう。そのほかのモードはユー ザーが自由に使用できます。 たとえば,

<プレイヤープログラム>

モード1:ステージスタート

モード3:ステージクリア

モード4:爆発

モード2: 通常

のように定義しておけば便利です。さらに 使い方によっては、もっと便利な使用法も あります。いろいろ工夫してみてください。

てプログラムを切り換える方法をとってい モードを増やすには、モードテーブルに書 き足すだけです。モードの切り換え方法は, 次のとおりです。

LD (IX+MOD), モード番号

これで, 次回の呼び出しからモードが変 わります。

# VRAMICOUT

VRAMの表示エリアは左上を(6,7)とす るサイズ(26, 25)の範囲です。VRAMの実 画面エリアは、32×32のサイズが定義され ています。

よって、上下に消えるキャラのYサイズ は7キャラ以内,左右に消えるキャラのX サイズは6キャラ以内にそれぞれ収めない と、反対側から回り込んできて見えてしま います。注意してください。

以上プログラミングガイドでした。ここ に書いてあることはほんの基礎的なことだ けです。今回はサンプルプログラムおよび、 実際のシステムを発表できませんが、リフ アレンスを読んでだいたいの感じをつかん でください。

# YGCSver.0.20簡易リファレンス

#### **OCOLD** in : non : non GUT break : all システム全体の初期化をする。 OHOT\_ in : non out : non break : all ラウンドスタート時に呼び出すことにより, 画面やシステムカウンタなどを初期化します。 MAIN in : non out : non break : all ゲームを実行します。 GENF\_ in : HL=table address out : non break : non キャラクター出現スケジュールテーブルの登 録を行います。 **OCHR** : HL=table address in : non キャラクターIDテーブルの登録を行います。 ●VADR in : A=page number out : HL=VRAM address : AF break VRAMの指定ページのアドレスを計算します。 CADR : L=Chr number in out : HL=Work address : AF,HL 指定のキャラクターワークのアドレスを計算 します。 PUSC\_ in : non out Zero flag on=pause : AF break 一時停止の状態をチェックします。 ●RNDG\_ in : non out : A=Random value

```
note : I cycle is 245 counts.
 簡単な乱数の値を返します。245回で値が繰り
返されます。
          : HL =Key list address
                  +0 - U key
                  +1 - U_R key
                  +2 - R key
                  +3 - R_D key
                  +4 - D key
                  +5 - D_L key
                  +6 - L key
                  +7 - L_U key
                  +8 - button A key
                  +9 - " B key
                  +A - " C key
+B - " D key
                  +B -
                            D key
   out : non
   break : non
  キーテーブルの登録を行います。
●KEYG_
          : non
       : A =Key data
   out
              bit 0 - Up
                  I - Down
                  2 - Left
                  3 - Right
                  4 - Button A
                  5 -
                  7 -
           B =Key on edge data
              bit 0 - Up
                  I - Down
                  2 - Left
                  3 - Right
                  4 - Button A
                  5 - " B
                  6 -
                          C
  break : AF
 Aレジスタに現在押されているキーのデータ
が、 Bレジスタに今回押されたキーのデータが
それぞれ戻されます。
OVRAMT_
  in
          : non
```

: non out

break : AF,BC,DE,HL,BC',HL' VRAMをすべて合成して表示します。 OVRAMC\_ : A =Clear page in bit 0 - VRAMO I - VRAMI 2 - VRAM2

out : non break : AF

指定のVRAMを初期化します。 OVRAMF\_

> in : A =Clear page bit 0 - VRAMO I - VRAMI

2 - VRAM2 3 - VRAM3

3 - VRAM3

: non B=Fill chr code

: AF break

指定のVRAMを指定のデータで埋めます。

●VRAMS\_

in : A=0/V I/H out : non break : non

BGを指定の方向(縦/横)にスクロールします。 注) 現バージョン(ver.0.20)では縦スクロール にしか対応していません。

OVRAMA\_

in : HL=Base VRAM address

out : non break : AF.DE

現在のキャラクターの位置に対応するVRAM のアドレスを計算します。VRAMのベースアドレ スも指定してください。

● OBJI

in out : non break : non キャラクターワーク初期化

●OBJD\_

in : non out : non : AF break

キャラクターをすべてVRAMに表示します。

●OBJC\_

break

: AF

out : non

キャラクターVRAM(プレイヤー/敵)を初期化 Lます。

#### ● OBJS

in : A =CHR ID number
B =Search count
DE =Offset address
out : HL=Work address
Carry on=No work

break : AF,BC,DE,HL

キャラクターワークの指定範囲を調べてキャラクターを定義します。ワークに空きがない場合はキャリーフラグを立てて返ります。

注) 範囲指定はキャラクター出現テーブルの項を参照してください。

Bレジスタ:ワークサーチ数

DEレジスタ:ワークサーチオフセット

#### ● OBJF

in : B=Search count

DE=Offset address

out : A=Count break : AF,BC,DE

キャラクターワークの指定範囲を調べてワークの空き数を返します。

注) 範囲指定はキャラクター出現テーブルの項を参照してください。

Bレジスタ:ワークサーチ数

DEレジスタ: ワークサーチオフセット

# •STRF\_

: HL=Table address

out : non break : non

ワーク構造テーブルを定義します。 <ワーク構成例>

start end size name

0 - 0: 1: Player

1 - 15:15: Player bullet

16 - 31:16: Enemy

32 - 47:16: Enemy bullet

48 - 63:16:etc..

上記の構成例をもとに解説します。

Ⅰバイト目に項目数,次の2バイト目から項目 データです。項目データは以下のとおりです。Ⅰバイト目:何キャラ目から項目が始まるかを示します。

2 バイト目:何キャラ分あるかを示します。項目データは項目数分用意してください。 上記構成例をコーディングしてみます。

WSTR\_TBL:

; \* \* \* 項目数 DB 5

; \* \* \* 項目データ

DB 0,1 ; 0: Player
DB 1,15 ; 1: Player bullet
DB 16,16 ; 2: Enemy
DB 32,16 ; 3: Enemy bullet

DB 48,16 ; 4:etc.. ちなみに項目番号は0番から始まります。

#### DB ちなみに ●TNYS\_ in

: A=CHR ID number B=Table number C=User data (24) D=X offset E=Y offset H=Direction L=Speed

out : non break : non

指定の項目(Table number)に空きを探してキャラクターをセットします。このコールでは座標に、呼び出したキャラのXY座標にDEレジスタのオフセットを足した値をセットし、さらに以下のデータも同時にセットします。

C: ユーザーデータ | バイト (IX + 24)

H:方向(IX+DIR)

L:スピード (IX+SPD)

注)このコールではワークに空きがなかった場合でも、呼び出し側に知らせません。注意してください。OBJS\_に比べて取り扱いが簡単になっていますが、その分処理速度を消費します。場合に応じて使い分けてください。STRF\_でワーク構造テーブルを定義していない場合、動作の保証はありません。必ずワーク構造テーブルを定義してから使用してください。

#### OCHRG\_

in : non
out : non
break : AF

出現スケジュールに従ってキャラクターを出現させます。このコールを呼ぶたびに、システムカウンタがインクリメントされます。

#### OCHRC\_

in : non
out : non
break : ALL

IDに従って順番にユーザープログラムを呼び 出します。

#### ●HITI\_

in : non

out : non break : AF

ヒットチェックの下準備をします。

#### OHITC\_

in : non
out : non
break : AF

ヒットチェックを行います。

#### ●MODC

in : HL = Mode table

break : AF,HL

ユーザープログラムのモードコントロールを します。使い方はスケルトンを参照。

#### OSINC\_

in : non
out : non
break : AF

サイン移動に必要な値を計算します。計算し た値は、XDF、YDFにセットされます。

#### ●MOVE\_

in : non
out : non
break : AF

SINC\_コールで計算した値に従ってキャラクターを移動させます。

#### SINM\_

in : non out : non break : AF

サイン計算と移動を同時に行います。計算された移動値は残しません。

#### ODIRS\_

in : H=Target X position L=Target Y position

out : A=Target direction

break : AF.HL

指定の座標の方向を計算します。

#### OUTC\_

in : non

out : Carry on=screen out

break : AF

画面外チェックを行ってキャリーに結果を返 します。

#### OPTM\_

n : H=Target X position

L=Target Y position

out : non break : AF,HL

指定座標を減速追尾します。

# 個人的な要望または単なるひとり言

今回, 僕の意志をついで(?), 相沢氏が制作したシューティングゲームコアシステムをじっくり読ませていただきました。そこで、個人的な要望を少しだけ書かせてもらいます。

まず、ライン描画ルーチンがなくなったのは ちょっと残念でした。僕自身は、ライン描画機 能を使って、多関節キャラクター、多関節レー ザーなどの特殊用途を考えていたんです。

たかがラインといっても使い方しだいでは、 かなり表現の幅が広がるでしょう (結構処理が 重たいと思いますが、特定のボスキャラに使う など、制限を設ければなんとかなるはず)。これは、ぜひとも復活を願いたいのですが、どうでしょうか?

あとは、当たり判定部分でひとついわせてもらいましょう。現段階では、完全にキャラクターどうしの判定を座標比較によって行っていますね。それを別ページの仮想画面にあるキャラクタとの判定も行うと便利かな、と思っているわけです。

理由は、当たるとダメージを受ける背景を作りたいからです。もちろん、VRAMAというコー

ルによって、キャラクターがいるVRAMアドレス を求めて判定もできますが、やはりシステムコ ール一発が楽です。

結構、融通のきかないものになりそうなのでいらないといえばいらないのかもしれませんが、うまくいけば判定処理の高速化もできるかもしれませんからね。

全体的には僕の作ったものよりもすっきりしているし、まとまり方も文句はありません。ぜひ、読者の皆さんの意見を聞きたいところです。

(坂巻克巳)

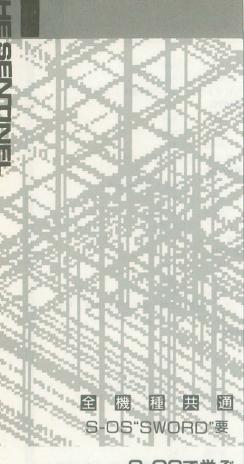

S-OSで学ぶ Z80マシ: 講座(3

> Itou Masahiko 伊藤 雅彦

今回から新しいコマンドを追加していき ます。まずは、クラスタ情報を表示する Fコマンドです。また、11月号で掲載し たリストに不備があったため修正するよ うにしてください。



今回はいきなりお詫びと訂正です。初回 に掲載したプログラムのうち、Rコマンド 関連の部分を下のコラムに従って修正して ください。前のものにバグがあったという わけではないのですが、ほかのコマンドの 処理ルーチンとの関連上、修正したほうが いいということになったんです。これもす べて私のいき当たりばったりのプログラミ ングが災いした設計ミスなわけでして、申 しわけなく思っております (でもこのプロ グラミングスタイルは変えようがない)。

# Rコマンドの概要

では、初回掲載のプログラムの中でまだ 説明していなかったRコマンド (7~63行) を説明しましょう。Rコマンドはセクタの ダンプ表示で、パラメータとして表示した いレコード番号を任意桁の16進数で指定す ることができます。パラメータ省略時は、 前回のRコマンドで表示したセクタの次の セクタを表示します。

また、画面モードが80桁なら1行につき 16バイト分のデータを表示しますが、40桁 の場合には画面が崩れないように1行につ き8バイトだけ表示します。ところが、こ こで問題が出てきます。40桁モードのとき には1セクタ(256バイト)のデータを表示 するのに32行必要になって、表示中に画面 がスクロールしてしまい、最初のほうのデ ータが一瞬にして画面から消え去ってしま うんですね。それではまずいので、最初の 16行だけ表示した時点でいったん表示を停

# リストの修正方法

1993年11月号掲載リストのうち,以下の行 を修正してください。

・168~187行 削除し, "CALL SCALE"を挿

• 192行 "RCOM3"→"RCOM2" "RCOM4"→"RCOM3" • 194行 • 196行 "RCOM5"→"RCOM4"

• 197行 • 200行 "RCOM4"→"RCOM3" • 207行 "RCOM3"→"RCOM2" "RCOM5"→"RCOM4" • 209行 • 264行 削除(仕様変更によりAレジ スタの引数はなくなったと

> いうこと) 削除

• 270行 "LD D, A"に変更 • 273行 • 285行 "LD A, D"に変更 "+1"を削除 • 289行

・309行の前 "LD A, "/", "CALL #PRINT"

• 410行 "18"→"17" 止して、なんらかのキーが押されたら残り の16行の表示を再開するようにします。

この処理を実現するには,

- 1) パラメータの16進数を取得 → 16進数でなければエラー処理 パラメータがなければワークRECOR Dの値を取得
- 2) 読み込むセクタのレコード番号を表示
- 3) セクタの読み込み → 失敗したらエラー処理
- 4) ワークRECORDの値を, 読み込んだセ クタのレコード番号+1に更新
- 5) ダンプを16行だけ表示 (画面モードに より表示バイト数を変える)
- 6) 256バイトすべて表示していなければ、 キー入力待ちをしたあとで5)に戻る という流れにしてやればよさそうです。

# PARAMETERN—F> IIIIIII

さて、最初にパラメータの16進数を取得 しなければならないのですが、この処理は これから作るほかのコマンドのパラメータ 処理でも必要になってくるものですよね。 レコード番号やファイル番号などは16進数 で入力されますから。そこで,この部分は ひとつのサブルーチンにして、いろいろな 処理で使い回せるようにします。

PARAMETERルーチン (196~234行) がそのサブルーチンで、これをコールする とKBPTRの指す位置からパラメータを取 り出し、HLにパラメータの値を格納して 戻ってきます。また、いつも16進数のパラ メータが入力されてあるとは限りませんか ら、そのときはそれとわかるようにしてお かなければいけません。パラメータがなか ったときはZフラグが1になり、パラメー タはあったけど16進数でなかったときには、 Cyフラグが1になってリターンするとい う仕様にします。

プログラムを説明しましょう。まず、 SPCUTルーチンでパラメータの最初の文 字を取得します。ここで得られた文字コー ドが00gなら、KBPTRが行の終わりまでき てしまった, つまりパラメータがなかった ということですから、Zフラグを1にして リターンします。もっとも, Zフラグをわざ わざ1にするという操作は必要ありません よね。「OR A」でZフラグが1になったかど うかということがリターン条件なんですか ら。また、Cyフラグには「パラメータはあ ったけど16進数でなかった」という意味を もたせてありますので、ここは0にしなく てはいけないんですが、それもOR命令では 必ずCyが0になりますからOKです。

そして、ラベルPARAMETER1からPAR AMETER2の手前まではループになって います。ここでパラメータの文字を次々に 読みながら、HLにパラメータの数値を作 っています。

まずループに入る前に、HLを0にして DEにKBPTRの値を入れています。このと きDEにはパラメータの2番目の文字を指 すアドレスが入るということになりますね。

そしてループに入るわけですが、ループ の先頭で各レジスタの値は,

A ……いまから数値に変換する文字 HL……いままでの文字を変換した数値 DE……Aレジスタに入っている文字の 次の文字を指すアドレス

となっていることを押さえてください。

ループの最初に大文字変換をして#HEX をコールしています。このルーチンをコー ルしてCyフラグが1になって戻ってきた ら,パラメータが16進数でなかったという ことですから、Cvフラグを1にしてリター ンします。もっともCyフラグはすでに1に なっていますが。ただ、いきなりリターン するとZフラグの状態が保証されませんか ら、PARAMETER3にジャンプしてZフラ グを 0 にしてからリターンしています。

パラメータが無事に16進数値に変換され たら、HL=HL×16+Aという計算をしま す。HLレジスタにはいままでに変換した 数値が入っていますが、まだその下の桁が あったということで、まずHLレジスタを 16倍してひとつ桁を上げます。001A<sub>H</sub>なら 01A0Hというように。HLレジスタを16倍す るには、「ADD HL,HL」で2倍になります から、これを4つ並べればいいわけです。 そしてそこに変換したAレジスタの値を足 してやれば、HLレジスタが新しい値に更 新されます。

そして、「LDA、(DE)」でAレジスタに 次の文字を入れています。その文字がスペ ースか00<sub>H</sub>だったらパラメータの文字を最 後まで処理したことになりますから, ルー プを抜けています。それ以外はループの先 頭に戻ります。ループを抜けたら、KBPTR をパラメータの次のアドレスに更新して. ZフラグをOにしてリターンしています。 Cyフラグはなにもしなくても0になって いますから,操作する必要はありません。

## 

今度はRコマンド本体 (10~63行) を見て いきましょう。ラベルRCOM以降がそれで す。先ほど書いた流れを念頭に置いて眺め てみれば、理解するのは難しくないはずで す。そろそろプログラムが読めるようにな ってきたと思いますので、リストをなめる ような説明はもういらないでしょう。

セクタの読み込み部分では、#DRDSBル ーチンを使ってS-OS内のデータバッファ にデータを読み込んでいます。1セクタ分 だけなら、S-OSの中に読み込み領域が用意 されているんです。

ここでEX命令が使われていますが、これ はDEレジスタとHLレジスタの値を交換す る命令です。ここでは単にHLレジスタの 値をDEレジスタに移すために使っていま す。まともにLD命令を使おうとすると,

LD E.L

LD D.H

WRCBKに1を入

れていますが、これ

はどういうことかよ

Wコマンドをパラ

メータ省略で使えた

ほうが便利ですよね。

だからこの場合には

RECORDの値その

ものじゃなくて、そ

れを-1した値が省 略時値になったほう

がいいわけです。そ こでWRCBKとい

うワークを作って,

この値が1のときに

と2命令になって、命令バイト数の面でも 実行速度の面でも劣ってしまうんです。

ワークRECORDの更新と一緒にワーク

くわからないと思い ますので,このへん で WRCBK の 意味 をちゃんと説明して おきましょう。Rコ マンドを使ったあと でWコマンドをパ ラメータなしで入力 したときに、パラメ ータ省略時値として ワーク RECORD の 値を取ると, Rコマ ンドで表示した次の セクタに書き込みを することになります。 でも, セクタ表示を して「あ、このセク タを書き換えたい な」と思ったときに

はWコマンドの省略時値をRECORDの 値-1にする、という意味をもたせている というわけです。わかったでしょうか。細 かいことですからわからなくてもいいので すが、プログラムを作ろうとしたらこうい う細かい処理も必要になる, あるいはちょ っとした処理を加えることで使い勝手がよ くなるということは心にとめておいてくだ 210

ワーク更新のあと、SCALEルーチン(リ スト236行~259行) をコールしています。 ここは今回の修正でサブルーチン化したと ころです。この部分はほかのコマンド処理 でも使えるなあって気がついたもので。こ のルーチンは、ダンプ表示をする前に、

"+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ....." という目盛りを表示するものです。

それからDUMPルーチン (145~195行) がありますが、これは1行分のダンプ表示 をするものです。HLの値のアドレスから

#### 図1 PARAMETERルーチンの動作



画面モードにより8バイトか16バイトを1行に表示して、HLの値を次の行で表示すべきデータの先頭アドレスに更新してリターンします。

DUMPはワークとしてDUMPOSをもっています。ここには行の最初に表示する2 桁の数字,オフセット値っていうのでしょうか。

00:3E 40 CD 95 8F .....

10:80 21 AE 94 CD .....

と表示したときの、最初の00とか10とかの数字、あれを入れておくんです。ここに 0を入れてDUMPをコールすると、

00: .....

と表示されるということです。

DUMPルーチンの流れを書いておくと,

- 1) DUMPOSの値を16進2 桁表示
- 2) 画面モードによりBレジスタに表示バイト数を設定
- 3) DUMPOSを更新
- 4) ダンプデータ1バイトを取得

図2 PUSH, POPのありがたみ

- 5) データを16進2桁表示
- 6) DUMPWKにデータを保存 (キャラク

タ表示用)

- 7) 表示バイト数分のデータを表示していなければ4) ヘループ
- 8) DUMPWKに保存したデータをキャラクタ表示 となります。

命令関係で注目してほしいのはPUSH、POP命令です。これがこの命令の最もオーソドックスな使い方です。#PRTHXはAレジスタを破壊(コール前とは違う値に書き換えられる)する仕様になっていますから、#PRTHXのコールによって、それまでAレジスタに入っていたダンプデータは破壊されてしまいます。しかし、ダンプデータはコール後にも必要になってきますから、破壊されては困ります。こんなとき、PUSH、POPでスタックにデータを一時的に保存

# Fコマンド

しておけばもう安心というわけです(図2)。

今度は、新しいコマンドを追加していき ましょう。まずはFコマンド (64~84行)か

PUSH, POPあり PUSH. POPなし 「Aにダンプデータを入 A=ダンプデータ A=ダンプデータ れて, と」 PUSH AF ダンブ 「表示するぞ」 CALL#PRTHX CALL#PRTHX データ POP AF A = 7A=ダンプデータ 「よしつ」 「次はダンプデータを…」 「アレ?」

#### データフィル

MKFATUSEルーチンでは最初にLDIR命令を使ってFATUSE全体をFF』で埋めていますが、このテクニックはZ80プログラマなら絶対に覚えなくてはならない基本です。

I) HL←フィル領域の先頭アドレス DE←フィル領域の先頭アドレ ス+1

BC←フィル領域の大きさーⅠ

- 2)フィル領域の先頭にデータを書く 3) LDIR
- これだけで領域全体が同じデータ で埋められます。これというのも LDIR命令がマシン語らしからぬ高 級 (?) な処理をしてくれるからな

んです。

どういう処理かは参考書で確認してください ね。



らです。各クラスタの使用状況をダンプ表示のような形で表示します(図3)。ここからは連載の初回で説明したファイル管理の 仕組みを思い出しながら読んでくださいね。 大まかな処理手順を考えてみると、

- 1) ディレクトリとFATを読み込む
- 2) クラスタの使用状況を表すデータを作成
- 3) データを表示

となります。80桁モードのときには画面表示に余裕がありますから、ついでに

4) FATの生データを表示 というのも加えましょう。

1)のディレクトリ、FAT読み込みのプログラムは難しくないでしょう。FATはSOS内にFATバッファがありますからそこに読み込んで、ディレクトリはユーザーエリアにバッファ(ラベル名:DIRBF)を用意して読み込みます。また、ディレクトリ領域は16セクタありますが、余計な未使用部分を読み込まないように1セクタずつ読むことにします。実際に作ったのがサブルーチンREADDIR(261~298行)、READFAT(299~315行)ですので、コメントを頼りにして解読してください。

3) のデータ表示はRコマンドのダンプ表示と似たような処理ですから楽にできそうです。FCOMS1 (85~139行) がそのルーチンで、4) のFAT表示処理もこのルーチンを使っています。Rコマンドの処理と最も違うのは、表示データがFD<sub>H</sub>、FE<sub>H</sub>、FF<sub>H</sub>だったらそれぞれ "=="、"\*\*"、".."と表示する点でしょうか。

ややこしそうなのが2)のクラスタ使用状況を調べる処理です。具体的にはFATUSEという128バイトのワークエリアを用意して、そこに第0クラスタから第127クラスタまでの使用状況を表すデータをセットする、という処理です。セットするデータは、

01<sub>H</sub>~7E<sub>H</sub>:使用ファイル番号

 FDH
 : 使用不可クラスタ

 FEH
 : 複数のファイルで重複使用

図3 Fコマンドの表示形式

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
00:== == 01 01 02 02 02 04
08:04 .. .. 03 \*\* \*\* .. ..

::
78:=== == == == == ==
01<sub>H</sub>~7E<sub>H</sub> :使用ファイル番号
== :使用不可
.. :未使用
\*\* :複数のファイルで重複使用
(普通はない)

FF<sub>H</sub> :未使用クラスタ とします。ファイル番号というのは、ディ レクトリに登録されている順にファイルに 付けた番号で (KILLされたファイルにも 番号が割り当てられる),このディスクエデ イタではファイルをファイル番号で扱いま

どうやったらこの処理ができるかなと考 えてみると,

- 1) FATUSEをFFHでクリア
- 2) ディレクトリに登録されているファイ ルについて、FATを見て使用ファイル番号 および重複使用記号 (FE<sub>H</sub>) をセット
- 3) FAT上では未使用クラスタではない のにFATUSEで未使用となっているとこ ろに, 使用不可記号 (FDH) をセット という順にやるのがよさそうだということ になりました。これをさらに細かくあれこ れ考えてできたのが、MKFATUSEという サブルーチンです(316~390行)。2)の処理 をやっている部分は難解かなという感じが しますので、フローチャートを示しておき ましょう(図4)。ここではクラスタの重複 使用チェック,ループチェック (クラスタ のつながりがループしているか) が入って いますが、FAT情報が破壊されていない限 りこのチェックに引っかかることはありま せん。あまり意味のない処理を入れてわか りにくいプログラムにしてしまったのは申 しわけないんですが、ディスクエディタは 破壊されたディスクの修復に使われること もありますから、こういうところもしっか り作っておく必要があるんじゃないかと思 うんです。

今月はここまでです。リストを読むのに も慣れてきたでしょうか。いろんなプログ ラムを読んで、こういう処理のときはこう いうプログラムを組むんだっていうパター ンがわかるようになると、自分でプログラ ムを作るときにも役に立ちますよ。

#### 図4 MKFATUSEのメイン部分

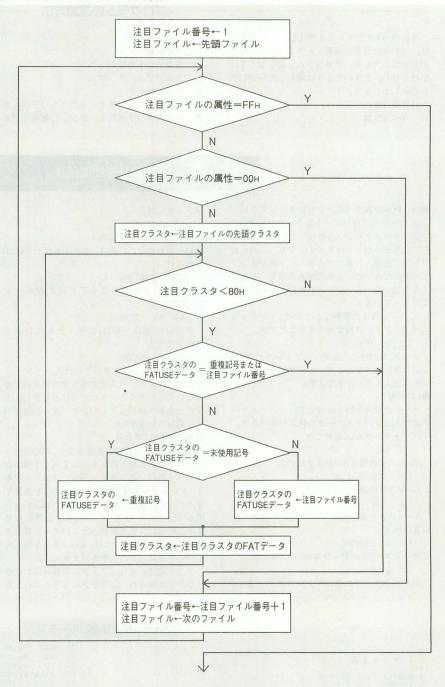

#### 今月使用したシステムサブルーチン&ワークエリア・

#### ●サブルーチン

#PRNTS:スペースを表示

#MSX:DEレジスタペアの示すアドレスから00

Hがあるまで文字列表示

#PAUSE:スペースが押されていれば,再びなに かキーを押すまでリターンしない。このとき SHIFT+BREAKを押すと、CALL命令の次の2バ イトに書かれたアドレスへジャンプ

#BELL:ビープ音を鳴らす

#PRTHX:Aレジスタの値を16進2桁で表示 #PRTHL: HLレジスタペアの値を16進4桁で表

#ASC: Aレジスタの下位 4 ビットの値を16進数 の文字に変換

例) 0BH → "B" (42H)

#HEX:Aレジスタの16進数の文字を数値に変換。 16進数の文字でなかった場合はCy=1

例)"9"(39H) → 09<sub>H</sub>

#DRDSB:セクタの読み込み。(#DSK)にデバイ ス、DEレジスタペアに読み込み開始レコード番 号、Aレジスタに読み込みセクタ数、HLレジスタ ペアに読み込み先アドレスをセットしてコール

#FLGET:カーソル点滅 | 文字入力を行い,入力

文字をAレジスタにセット

#ERROR: Aレジスタにエラー番号をセットして コールすると、エラーメッセージを表示してく れる

#### ●ワークエリア

#DTBUF: データバッファの先頭アドレス #FATBF: FATバッファの先頭アドレス #DIRPS:ディレクトリが記録されているセク

タのレコード番号

#FATPOS: FATが記録されているセクタのレコ

ード番号

#DSK: アクセスしようとするデバイス名

# プログラムの追加方法

今月作ったFコマンドを使えるようにするには、1993年11月号に掲載したリストに今月のものを追加入力して、アセンブルし直さなくてはいけません。どういうふうに追加したらいいのか説明しましょう。

11月号掲載のリストは,

1) ラベル定義

- 2) OFFSET, ORG
- 3) メインルーチン
- 4) 各コマンド処理ルーチン
- 5) 基本サブルーチン群
- 6) ワークエリア

の順に記述してあります。このうち1)ラベル定義、4)各コマンド処理ルーチン、5)基本サブル

ーチン群、6) ワークエリアのそれぞれの最後に、今月分のリストを追加すればいいのです (FCOMSI, DCOMSIは基本サブルーチンではなくコマンド処理ルーチンの一部とみなしてください)。ただし、コマンド処理ルーチンは最後に追加するのではなく、RET命令が書いてあったところに追加してください。

## Z80基礎知識(2)

#### ●IX, IYレジスタ (インデックスレジスタ)

IX, IYレジスタは16ビット長のレジスタで、HLレジスタペアと同じような使い方ができるので役に立ちそうなレジスタです。でも、これらのレジスタを使った命令は命令バイト数が多い、実行時間が長いという欠点があるので、なるべくなら使いたくないレジスタということになってしまっています。

IX, IYレジスタの便利なところは、インデックスつきのアドレス指定ができることです。

LD A, (IX+10)

とすると、IXの値にIOを足したアドレスの値をA レジスタにロードします。テーブル参照のとき、 便利に使えることがあります。

#### ●LD命令

データの代入を行う命令です。 I バイトデータの代入と 2 バイトデータの代入があります。 I バイトデータのLD命令では,

LD B,A

Aレジスタの値をBレジスタに代入

LD (08000H),A

Aレジスタの値をアドレス8000<sub>H</sub>に代入

LD (HL) ,A

Aレジスタの値をHLレジスタペアの値のアドレスに代入

LD A, (08000H)

アドレス8000<sub>H</sub>のデータをAレジスタに代入

LD A, (HL)

HLレジスタペアの値のアドレスのデータをA

レジスタに代入

LD A,080H

値80gをAレジスタに代入

といったものなどがあり、2バイトデータのLD 命令では、

LD (08000H) ,HL

HLレジスタペアの値をアドレス $8000_{H}\sim80$   $01_{H}$ に代入

LD HL, (08000H)

アドレス8000<sub>H</sub>~8001<sub>H</sub>のデータをHLレジス タペアに代入

LD HL,08000H

値8000<sub>H</sub>をHLレジスタペアに代入

などがあります。代入元と代入先の組み合わせ はなんでもできるというわけではありませんの で、命令表で確認してください(マシン語解説 書に載っています)。

#### ●ADD,SUB,CP命令

ADDは加算、SUBは減算命令です。ADD命令は Iバイト値の加算を行うものと2バイト値の加 算を行うものがあります。 "ADD A,xx"とする と、Aレジスタの値に指定データの値を加算す るIバイト加算になります。 "ADD HL,xx"なら HLレジスタペアを使った2バイト加算になり ます。IX、IYレジスタを使った2バイト加算もあ ります。SUB命令のほうは、Aレジスタを使った Iバイト減算のものしかありません。

フラグ変化があり、Zフラグに演算結果が 0 かどうかが反映され、Cyフラグには桁あふれまた

は桁借りが起きたかどうかが反映されます。

CP命令はSUB命令と同様の減算処理をしますが、その結果をAレジスタに入れないで捨ててしまいます。つまりAレジスタの値は命令実行前と変わりません。変化するのはフラグだけです。フラグ変化により2つの値の大小比較ができます。たとえば、"CP B"を実行して、

Cy=1ならばA<B

Z=1ならばA=B

Cy=0,Z=0ならばA>B

と判断できます。

#### ●AND,OR,XOR命令

論理積,論理和,排他的論理和の論理演算を 行います。Aレジスタと指定データとの間で論 理演算を行い、結果をAレジスタに入れます。A レジスタの任意のビットをリセット,セット, 反転する命令と考えることもできます。

命令実行後にフラグ変化があって、演算結果が0ならZフラグが1になり、それ以外なら0になります。Cyフラグは必ず0になります。

#### ●INC.DEC命令

レジスタなどの値のインクリメント (+1すること), デクリメント (-1すること) をする命令です。至って単純な命令ですが, 気をつけなくてはいけないのがフラグ変化です。演算命令なのに, 桁あふれや桁借りが起きてもCyフラグが変化しません。それからHLレジスタペアなど, 2バイト値のインクリメント, デクリメントはZフラグの変化もないので注意が必要です。

#### リスト 修正&追加ルーチン

```
ラベル定義
   #FATBF: EQU 01F62H
#DIRPS: EQU 01F60H
   #FATPOS: EQU 01F5EH
   ; コマンド処理ルーチン
10 ;
   ; R Command
13
   RCOM:
    CALL PARAMETER
          C, #BELL
  ;
JR
16
          NZ, RCOM1
   LD
        HL, (RECORD)
   RCOM1:
    CALL PRIRSET
21
    CALL #MPRNT
23
    DM
          'Record '
    DB
    CALL #PRTHL
25
          A, (DEVICE)
29
   LD
         (#DSK).A
```

```
EX
         DE, HL
         HL, (#DTBUF)
A, 1
    LD
    CALL #DRDSB
                    ; セクタ読み込み
34
          C, #ERROR
36
    INC
          (RECORD), DE
38
39
          (WRCBK), A
    LD
40
    CALL SCALE
42
43
    XOR
                     ; A=0
          (DUMPOS), A
45
         HL, (#DTBUF)
46 RCOM2:
         C.16
    LD
48 RCOM3:
49 CALL #PAUSE
    DW RCOM
51
                     ; セクタデータ1行表示
   DEC C
IR NZ, RCOM3
53
    LD
55
         A. (DUMPOS)
         7.
57
   RET
```

▶さめたポテトをトースターであっためていると、ポテトがトースターの中でメラメラと 燃え上がっていた。あわててトースターごと外に持ち出したら、周囲の人に変な目で見ら れた。
中島 貴史(17)滋賀県

```
59 CALL #FLGET
  60 JR RCOM2
  61
  62 RCOM4:
  63 RET
  64 ;
65 ; F Command
  67 FCOM:
68 CALL
        CALL READDIR
  69 CALL NC, READFAT
70 RET C ; READDIR または READFAT でエラー
      CALL MKFATUSE
  73 CALL PRTRSET
74 CALL SCALE
      CALL SCALE
LD HL, FATUSE
CALL FCOMS1 ; FATUSE 表示
  76
 76 CALL FOURST ; FATUSE 表示

77 RET C

78 LD A,(WIDMODE)

79 OR A

80 RET Z ; 40桁モードなら終了
      CALL #LTNL
 82 CALL #LINU
83 LD HL,(#FATBF)
84 ; JR FCOMS1 ; FAT表示
 85;
86; in ---- HL = 表示データ先頭アドレス
87; out --- Cy = プレイクキーが押された(1)/押されない(0)
88; break - F, A, BC, D, HL
 90 FCOMS1:
91 LD C,0
92 FCOMS11:
93 CALL #PAUSE
                            ; C = オフセット表示値
      DW FCOMS16
                           ; SHIFT+BREAK & 6 FCOMS16 ~
 95 ;
96 LD
 96 LD A,C
97 CALL #PRTHX
98 LD A,':'
      CALL #PRINT
 99
100 ;
101 LD A, (WIDMODE)
102 OR A
103 LD B,8
              B,16 ; B = 表示バイト数
104
       JR
      LD
106;
107 FCOMS12:
108 LD A,(
109 INC HL
              A, (HL)
110
      INC
     CP
              0FDH
112 JR C,FCOMS14 ; FCH 以下なら普通に表示
113 LD D,'.'
114 INC A ; FFH (未使用)か
115 JR Z,FCOMS13
      JR
              D, '*'
A ; FEH (重複)か
Z,FCOMS13
116
      LD
      INC
118 JR
119 LD.
118 JR Z,FCOM:
119 LD. D,'='
120 FCOMS13:
121 LD A,D
122 CALL #PRINT
123 CALL #PRINT
124 JR FCOMS14:
125 FCOMS14:
              FCOMS15
126 CALL #PRTHX
127 FCOMS15:
128 CALL #PRNTS
129 DJNZ FCOMS12
131 CALL #LTNL
131 CALL # FITTL

132 LD A,C

133 CP 080H

134 JR NZ,FCOMS11

135 RET ; (この時必ず Cy=0 になっている)
137 FCOMS16:
     SCF
138
139
140 ;
     ; 基本サブルーチン群
145
146
147
147;
148; in ---- HL = 表示開始アドレス
149; out --- HL = 表示最終アドレス + 1
150; break - F, A, B, DE
151
151 ;
152 DUMP:
153 LD A,(DUMPOS)
154 LD D,A
155 CALL #PRTHX
153
      LD A,':'
CALL #PRINT
157
158;
159 LD A, (WIDMODE)
160 OR A
```

```
161
162
            B,8
Z,DUMP1
      JR
163
164
                        ; B = 表示バイト数
165 DUMP1:
166
     LD A,D
ADD A,B
168
     LD (DUMPOS), A
169
    ;
LD DE, DUMPWK
 170
170 LD DE, DUMP
171 DUMP2:
172 LD A, (HL)
173 INC HL
174 PUSH AF
175 CALL #PRTHX
                       ; ダンプデータ保存
      CALL #PRNTS
      POP AF
178 ;
179 CP
            020H
180 JR NC, DUMP3
181 LD A,'.'
182 DUMP3:
     LD (DE),A
183
183
184 ;
185 INC DE
     DJNZ DUMP2
187 ;
188 XOR
                      ; A=0
     LD (DE), A
LD A,'/'
189
     CALL #PRINT
LD DE, DUMPWK
CALL #MSX
CALL #PRNTS
191
192
193
194
                      ; 全角文字に対応
195
     JP #LTNL
196
197
     ; PARAMETER
198 ;
     ; out --- Z = バラメータがない(1) / ある(0)
Cy = バラメータが16進数として無効(1) / 有効(0)
HL = バラメータの値(Z=0 かつ Cy=0 の時)
break - F, A, DE, HL
 199
200
201
202
203
204 PARAMETER:
     CALL SPCUT
    OR A
RET Z
206
                   ; パラメータがない
208 ;
209 LD
            HL,0
210 LD DE, (KBPTR)
211 PARAMETER1:
     CALL CAPITAL
     CALL #HEX
     JR
ADD
           C, PARAMETER3 ; パラメータが16進数として無効
HL, HL
214
215
      ADD HL, HL
217
      ADD
           HL, HL
      ADD
            HL, HL
                     ; 16倍
219
            A,L
L,A
      ADD
            A, (DE)
221
      LD
222
      OR
            A Z, PARAMETER2
223
      JR
      INC DE
     CP
226
     JR NZ, PARAMETER1
227
228 PARAMETER2:
229
     LD (KBPTR), DE
230
231 PARAMETER3:
232 LD A,0
233 INC A ; Cy を変えずに Z=0 にする
235 ;=========== 今回追加分
236
237
     ; SCALE
238
239
     ; break - F, A, B, DE, H
240;
240;
241 SCALE:
242 CALL #PRNTS
243 CALL #PRNTS
LD H,0
      LD H,0
LD B,16
                     ; H = 目盛りの数値
     LD A, (WIDMODE)
247
            B,8 ; B = 目盛りの長さ
249
      I.D
250 SCALE1:
     CALL #MPRNT
DM '+'
DB 0
251
253
      CALL #ASC
CALL #PRINT
INC H
255
257
     DJNZ SCALE1
    JP #LTNL
;======== Fコマンド分
259
261
```

```
263 ;
264; out --- Cy = 読み込み失敗(1)/成功(0)
265; break - F, A, BC, DE, HL, F', A'
266
266 READDIR:
268 LD DE,(#DIRPS)
269 LD HL,DIRBF
270 READDIRI:
271 LD A,(DEVICE)
272 LD (#DSK),A
      CALL #DRDSB ; ディレクトリ1セクタ読み込み
JR C,READDIR2 ; 読み込みエラー
INC DE
276
       LD
               BC,000E0H
                            ; (ここで必ず Cy=0 になる)
       ADD HL, BC
278
       LD
               A, (HL)
       INC
                         ; A = FFH なら Z=1
; 読み込み正常終了
280
               BC.00020H
282
      LD
      ADD
     LD A,DIRBF/256+15
CP H ; 16セクタ読み込んだら Cy=1
JR NC,READDIR1
283
284
285
286
287;
288 CALL #MPRNT
289 DM 'Bad Directory Data'
290 DB 00DH,0
      CALL #BELL
291
292
      RET
293
294
295 READDIR2:
296 CALL #ERROR
297 SCF
     RET
299 ;
300 ; READFAT
301
302; out --- Cy = 読み込み失敗(1)/成功(0)
303; break - F, A, BC (Cy=1 の時), DE, HL, F',A'
304
      LD A, (DEVICE)
LD (#DSK), A
LD DE, (#FATPOS)
LD HL, (#FATBF)
LD A. 1
306
308
       LD A, 1
CALL #DRDSB
310
      LD
312
      RET NC
CALL #ERROR
313
314
       SCF
      RET
316 ;
317 ; MKFATUSE
318
     ; break - F, A, BC, DE, HL, IX
320
321 MKFATUSE:
322 LD HL, FATUSE
323 LD DE, FATUSE+1
324 LD BC, 127
325 LD (HL) APPU
              (HL), OFFH
      LD
      LDIR
                             ; FATUSE を FFH で埋める
326
327 ;
328 LD
329 LD
             B, 1
IX, DIRBF
```

```
331 MKFATUSE1:
    DEC A ;
JR Z,MKFATUSE6
332 DEC
333 JR
                     ; 属性が 00H か
334
         E,(IX+30); E = 先頭クラスタ
D,0
    LD
336
         MKFATUSE5
338 MKFATUSE2
          HL, FATUSE
339 LD HL,FA
340 ADD HL,DE
341
    LD
          A. (HL)
342 ;
343 INC
          A ; FFH (未使用)か
NZ,MKFATUSE3
          (HL),B ; FFH ならファイル番号を入れる
MKFATUSE4
345 LD
347 MKFATUSE3:
          ; FEH (重複)か
2,MKFATUSE6
    INC A
349
     JR
350
    SUB
    CP
JR
351
          B
                       クラスタ連鎖がループしているか
352
         Z,MKFATUSE6
353 LD
         (HL), OFEH ; FEH を入れる
354
355 MKFATUSE4:
357 ADD HL, (#FATBF)
358 LD
358 LD E,(HL)
359 MKFATUSE5:
360 LD
361 CP
362 JR
         A,E
080H
         080H ; クラスタ連鎖終端か
C,MKFATUSE2
363
364 MKFATUSE6:
365 LD DE,32
366 ADD IX,DE
                 ; 次のファイルへ
367
     INC
368 MKFATUSE7:
369 LD A,(IX+0); A = 属性
370 INC A ; FFH か
371 JR NZ,MKFATUSE1
372 ;
373 LD
374 LD
          DE,(#FATBF)
HL,FATUSE
     LD
          B,128
376 MKFATUSE8:
   LD
         A, (DE)
378
          Z,MKFATUSE9; クラスタ未使用ならスキップ
380 LD
          A, (HL)
   INC
382 JR NZ, MKFATUSE9 ; クラスタ使用状態が
383 ; 設定されていればスキップ
     LD
          (HL), OFDH
384
385 MKFATUSE9:
   INC DE
386
388 DJNZ MKFATUSE8
389 OR A
390 RET
                    ; Cy=0
391 ;
392; ワークエリア
             ; FATの使用状況
393
394 FATUSE:
    DIRBF:
DS 256*16 ; ディレクトリデータ操作領域
395
```

# ▶ 全機種共通システムインデックス ◀

\*以下のアプリケーションは、基本システムであるS-OS "MACE" またはS-OS "SWORD" がないと動作しませんのでご注意ください。

第9部 マシン語入力ツールMACINTO-S 第10部 Lisp-85入門(I) ■85年10月号 第11部 仮想マシンCAP-X85 連載 Lisp-85入門(2) ■85年11月号 連載 Lisp-85入門(3) ■85年12月号 第12部 Prolog-85発表 ■86年1月号 第13部 リロケータブルのお話 第14部 FM音源サウンドエディタ ■86年2月号 第15部 S-OS "SWORD"

第16部 Prolog-85入門(I) ■86年3月号-第17部 magiFORTH発表 連載 Prolog-85入門(2) ■86年4月号 第18部 思考ゲームJEWEL 第19部 LIFE GAME 連載 基礎からのmagiFORTH 連載 Prolog-85入門(3) ■86年 5 月号-第20部 スクリーンエディタE-MATE 連載 実戦演習magiFORTH ■86年6月号 第21部 Z80TRACER

|         | magiFORTH TRACER                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 構造型コンパイラ言語SLANG                          |                | ■90年12月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ディスクダンプ & エディタ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1月号——————                                |                | 第101部 STACKコンパイラ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | "SWORD" 2000 QD                         | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61部        | デバッギングツールTRADE                           | ·              | ■91年1月号 ——————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 対話で学ぶmagiFORTH                          | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62部        | シミュレーションウォーゲームWALRUS                     | 99             | 第102部 ブロックアクションゲームCOLUMNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 特別付録    | PC-8801版S-OS "SWORD"                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88年 5      | 5月号——————                                |                | ■91年2月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ■86年7   | 月号 —————                                | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63部        | シューティングゲームELFES <b>I</b>                 |                | 第103部 ダイスゲームKISMET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第25部    | FM音源ミュージックシステム                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 地底最大の作戦                                  |                | ■91年3月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 付録      | FM音源ボードの製作                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 6月号                                      |                | 第104部 アクションゲームMUD BALLIN'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 連載      | 計算力アップのmagiFORTH                        | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 構造化言語SLANG入門(I)                          |                | ■91年 4 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 特別付録    | SMC-777版S-OS "SWORD"                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Lisp-85用NAMPAシミュレーション                    |                | 第105部 SLANG用カードゲームDOBON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 月号 ———————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1月号 ———————————————————————————————————— |                | ■91年 5 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 対局五目並べ                                  | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transfer h | マルチウィンドウドライバMW-I                         |                | 第106部 実数型コンパイラ言語REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | MZ-2500版S-OS "SWORD"                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 構造化言語SLANG入門(2)                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 月号 ———————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                          |                | ■91年 6 月号 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | WE SE                                   | 800000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                          |                | 第107部 Small-C処理系の移植                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | FuzzyBASIC発表                            | 1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | マルチウィンドウエディタWINER                        |                | ■91年7月号 ————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 明日に向かってmagiFORTH                        | 0.0000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1月号 ————                                 |                | 第108部 REALソースリスト編                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 月号 ———————————————————————————————————— | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 超小型エディタTED-750                           | - 43           | ■91年8月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ちょっと便利な拡張プログラム                          | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70部        | アフターケアWINERの拡張                           |                | 第109部 Small-Cライブラリの移植                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ディスクモニタDREAM                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88年1       | 0月号——————                                |                | ■91年9月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第31部    | FuzzyBASIC料理法 <i></i>                   | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71部        | SLANG用ファイル入出カライブラリ                       |                | 第110部 SLANG用NEWファイル出力ライブラリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ■86年11. | 月号 ————                                 | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72部        | シューティングゲームMANKAI                         |                | ■91年10月号 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第32部    | パズルゲームHOTTAN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1月号 ————                                 |                | 第111部 Small-C活用講座(初級編)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第33部 1  | MAZE in MAZE                            | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | シューティングゲームELFESIV                        |                | ■91年11月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | FuzzyBASIC料理法<2>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2月号 ——————————                           |                | 第112部 Small-C活用講座(応用編)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 月号 ———————————————————————————————————— |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ソースジェネレータSOURCERY                        | 100            | 第113部 MORTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | CASL & COMET                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                          | (F) (F)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 月号                                       |                | ■91年12月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | FuzzyBASIC料理法<3>                        | III en en III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | パズルゲームLAST ONE                           |                | 第114部 Small-C SLANGコンパチ関数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 月号 ————                                 | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76部        | ブロックゲームFLICK                             |                | ■92年1月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | マシン語入力ツールMACINTO-C                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89年 2      | 月号 —————————                             | CO             | 第115部 LINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | FuzzyBASIC料理法<4>                        | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77部        | 高速エディタアセンブラREDA                          | N              | ■92年 2 月号 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ■87年2   | 月号 ————                                 | 特                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 別付金        | 录 XI版S-OS "SWORD" <再掲載>                  |                | 第116部 シミュレーションゲームPOLANYI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第36部    | アドベンチャーゲームMARMALADE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 月号 —————                                 |                | ■92年3月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第37部 -  | テキアベ作成ツールCONTEX                         | 100000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Z80用浮動小数点演算パッケージSOR                      |                | 第117部 カードゲームKLONDIKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 月号 —————                                | 24.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I O Elb    | OBAN                                     |                | ■92年 4 月号 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 魔法使いはアニメがお好き                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0045       |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | アニメーションツールMAGE                          | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |            | 月号 ————————————————————————————————————  |                | <b>第118</b> 部 オプティマイザO80実践Small-C講座(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                         | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | SLANG用実数演算ライブラリ                          |                | ■92年 5 月号 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | "SWORD"再掲載とMAGICの標準化                    | 100000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 0.55     | 月号 —————                                 |                | 第119部 COMMAND.OBJ実践Small-C講座(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ■87年4   |                                         | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80部        | ソースジェネレータRING                            |                | ■92年 6 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,000   | INVADER GAME                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89年6       | 月号                                       |                | 第120部 COMMAND.OBJ2実践Small-C講座(3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第41部    | TANGERINE                               | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81部        | 超小型コンパイラTTC                              | 1000           | ■92年 7 月号 —————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ■87年5   | 月号 ————                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89年7       | 月号 —————                                 |                | 第121部 関数リファレンス実践Small-C講座(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第42部 5  | S-OS "SWORD"変身セット                       | Participation of the Control of the  | 12         | TTC用パズルゲームTICBAN                         |                | ■92年8月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第43部 N  | MZ-700用 "SWORD"をQD対応に                   | 20000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 月号 ————————————————————————————————————  |                | <b>第122</b> 部 ワイルドカード実践Small-C講座(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 月号 ——————                               | SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART | 0.00       | CP/M用ファイルコンバータ                           |                | 第123部 グラフィックライブラリ GRAPH.LIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | トコンパイラ物語                                | Management - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 月号 ————————————————————————————————————  |                | ■92年 9 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | FuzzyBASICコンパイラ                         | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                          | de la constant |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | エディタアセンブラZEDA-3                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 生物進化シミュレーションBUGS                         |                | 第124部 O-EDIT&MODCNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        | 0月号 ——————————                           |                | ■92年10月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 月号 ———————————————————————————————————— | \$0.000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 小型インタプリタ言語TTI                            |                | 第125部 SLENDER HUL実践Small-C講座(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | STORY MASTER                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1月号 ————                                 |                | ■92年11月号 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ■87年8   |                                         | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86部        | TTI用パズルゲームPUSH BON!                      |                | 第126部 EDIT実践Small-C講座(7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | パズルゲーム碁石拾い                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89年1       | 2月号 ————                                 |                | ■92年12月号 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第48部 注  | 漢字出力パッケージJACKWRITE                      | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37部        | SLANG用リダイレクションライブラリDIO.LIB               |                | 第127部 MAKE実践Small-C講座(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 特別付録    | FM-7/77版S-OS "SWORD"                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 月号 ————                                  |                | ■93年1月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ■87年9   | 月号 ————                                 | CO 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | SLANG用ゲームWORM KUN                        | 60             | 第128部 EDC-Tの拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | リロケータブル逆アセンブラInside-R                   | CC SIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 再掲載SLANGコンパイラ                            | of an in       | ■93年 2 月号 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | PC-8001/8801版S-OS "SWORD"               | 500000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 月号————————————————————————————————————   |                | 第129部 BLACK JACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ■87年10  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 超小型コンパイラTTC++                            |                | A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |
|         | tiny CORE WARS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                          |                | ■93年 3 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | FuzzyBASICコンパイラの拡張                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 月号                                       |                | 第130部 シューティングゲームコアシステム作成法(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 超多機能アセンブラOHM-Z80                         |                | ■93年4月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | XIturbo版S-OS "SWORD"                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 月号 ————                                  |                | 第131部 シューティングゲームコアシステム作成法(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ■87年11  |                                         | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91部        | ファジィコンピュータシミュレーションI-MY                   |                | ■93年 5 月号 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 神話のなかのマイクロコンピュータ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90年5       | 月号 —————                                 |                | 第132部 シューティングゲームコアシステム作成法(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 寸録 5    | S-OSの仲間たち                               | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92部        | インタプリタ言語STACK                            |                | ■93年 6 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | もうひとつのFuzzyBASIC入門                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90年6       | 月号 ————                                  |                | 第133部 REVERSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第54部    | ファイルアロケータ&ローダ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | リロケータブルフォーマットの取り決め                       |                | ■93年7月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| インタラプ   | ト S-OSこちら集中治療室                          | SOURCE STATE OF THE PARTY OF TH |            | STACK用ゲームSQUASH!                         |                | 特別付録 MSX用S-OS "SWORD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | BACK GAMMON                             | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | X68000対応S-OS "SWORD"                     |                | ■93年 8 月号 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ■87年12  |                                         | Management of the Control of the Con |            | 及 PC-286対応S-OS "SWORD"                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | タートルグラフィックパッケージTURTLE                   | 000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                          |                | 第134部 MACINTO-C再掲載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | XIturbo版 "SWORD" アフターケア                 | 0.000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 月号                                       |                | ■93年 9 月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                         | 1000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | リロケータブルアセンブラWZD                          |                | 第135部 7並べ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ラインプリントルーチン                             | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 月号 ————————————————————————————————————  |                | 特別付録 SLANG再々掲載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | PASOPIA7版S-OS "SWORD"                   | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97部        | リンカWLK                                   |                | ■93年10月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ■88年1   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90年9       | 月号 ————————————————————————————————————  |                | 第136部 シューティングゲームコアシステム作成法(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | FuzzyBASICコンパイラ・奥村版                     | 第                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98部        | BILLIARDS                                |                | ■93年11月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 付録      | 石上版コンパイラ拡張部の修正                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0月号 ————                                 |                | 第137部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ■88年 2  | 月号                                      | 20000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and her m  | ライブラリアンWLB                               |                | ■93年12月号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | シューティングゲームELFES                         | BORDON - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1月号 ———————————————————————————————————— |                | 第138部 エディタアセンブラREDA再掲載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第59部    |                                         | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



強かった南風もおだやかになった。黄葉の舞う赤レンガの校門を入ると、広い石畳の道がまっすぐにのびている。右手は図書館と室内プール、左手に校舎。

午後3時半の日ざしを受けて、向こうから下校する生徒の一群がやってくる。最前列で、見おばえのあるホワイトベージュのハーフコートが日に映えている。女の子もまじえた友人たちと、談笑しながら歩いてくるのはトオルだった。

あたたかな初冬、あと数カ月で卒業というときの、ほんの1コマの光景にすぎないけれど、満ち足りた高校生活を真正面からながめたような数秒だった。

ところで、午後4時と指定された「三者 面談」を忘れて帰るつもりなのかしら。立 ち止まっていると、トオルは私のところま できて友人たちを紹介し、「じゃあね」と彼 らに別れをつげた。

「ちょっと早いんで遊んでたんだ」。担任の 先生のいる4階の国語科職員室へ私を案内 しながらいった。大学受験の本番をひかえ て、最終的な方針を話しあうための、先生 と親子による三者面談である。

2年生のはじめから私立文系のある学部を目標ときめ、以来迷うことなくここまでやってきた。学校としては、公立の高校でもあり、進路指導の先生をはじめ、国立の受験をすすめる傾向がある。国立、私立を併願する人も多いが、志望大学がはっきりしているのだから、あまり無用なことはしたくないと彼は考えている。

さいわい担任の加藤先生は、学部はちが うものの、トオルが志望している大学の出 身だそうだ。国立の受験にはあまりこだわ らず、いろいろとアドバイスをしてくださ った。「いいセンをいくと思うんだけど、試 験は水モノだからね」と先生。

ともかくやるしかない。トオルも受験の 緊張感は楽しいのだそうだ。どんな結果を 手にするかわからないが、これも貴重な思 い出づくりになることだろう。

# ハサミの使いかた

新宿のおばあちゃんほど,ものごとに厳 しく,堅実な考えと判断力を持った人はい ないだろうと,まわりも自分も思っている らしい。

そのおばあちゃんが、通信販売で「高枝切りバサミ」を買った。テレビでも宣伝している、柄の部分が数メートルにものびるハサミで、庭木の高いところの枝や葉をハシゴを使わずに地上にいたまま切ることができるというものだ。先端の刃の部分は、ノコギリに交換することもできる。

これはムダな買物ではないと思ったのだろう。高い木の枝を切るには、切ることばかりがむずかしいのではない。ひとりでやろうとしたら、まず地上からながめて、あの枝とこの枝を、あのあたりから切ろうと決める。それから自分でハシゴか脚立をたてて登っていくのだが、上までいくと、ハテ、この枝でよかったのか、この辺から切り落としてほんとにいいのか、わかりにく

くなるものだ。

家族がたくさんそろっていたころは、父や兄や、私までがハシゴに登らされて、下にいる母の命令であちこちの枝を整理したこともあった。いま弟夫妻との3人暮らしになったおばあちゃんには、人手を借りずにできることがいちばんだ。地上にいて木の姿全体を見わたしながら枝葉をととのえる。これは意匠デザインの方法としても望ましい。高いところでもどんどん登るおばあちゃんだが、こんな便利なものがあるなら、もうあぶないマネもしなくてすむと思ったのも無理はない。

ところが、じっさいに手元にとどいたそのハサミをかかえて、期待いっぱいのおばあちゃんが庭木の下までいったとき、大きな失望が待っていた。

夾竹桃か八重桜か忘れたが、庭の西南の 角にある塀ぎわの木だった。おばあちゃん は、一瞬のうちにテレビ実演の盲点に気づ いたのだ。問題は木のまわりのスペースで ある。目ざす枝にハサミをさしのべるとき、 「高枝切りがサミ」の長い柄は一直線で、曲 げることはできない。そのため木の真下に いたのでは、ほかの枝にじゃまされてハサ ミが使えない。木のそとに出て、周囲から 腕をのばさなくてはダメなのだ。

この木の手前には池があった。すぐ近くには別の木もある。しかも塀ぎわの木となると、しごとの半分は塀の外にまわらなくてはならない。隣は「トヨタ東京オート」の駐車場である。

テレビではじゅうぶんなスペースのある 条件のみでの実演だったが、どこでもそう とはかぎらない。たとえ広い庭でも、樹木 が植えられる条件はさまざまだろう。木の あるところ、かならずこの新案のハサミが 役にたつわけではないということを、さす がのおばあちゃんもハサミを持ってから気 づいたのだ。

# 圧縮と解凍の原理

人の買い物については、あんなものを買ってどうするのだろうと考えるくせに、自分は自分で、たくさんの思惑ちがいや期待はずれの無効な買物をしている。

近くのスーパーで、「アイデア商品」というもののひとつを買った。自宅で散髪するときに、切った髪を床に散らさなくてすむ

ように、肩のまわりのミゾにあつめるポリエステル製のケープで、おもにこどものためのものだ。

床屋さんが嫌いなトオルが理髪店にいったのは、小学校2年生のときの1回だけ。 彼の床屋さんはずっと私で、毎回あと始末に時間をかけている。これがあれば掃除はかんたん、18年間の不便が1,680円で解消できると思った。

さっそく使ってみた。多くの髪が肩のまわりにできたハンモックのような谷間に入るのは確かだった。だが、散髪のあとは肩からはずした直径60センチの、周囲にワイヤーの入ったタライのような入れ物から、髪の毛を取り出さなくてはいけない。ポリエステルタフタという布はクシャクシャで掃除機もあてにくい。こんなことをするより、床に新聞紙を敷いて布の肩かけをし、切った髪はしぜんに下にすべらせるほうがずっと気持ちのよいあと始末ができる。2度ほど使ったあと、けっきょく元の方法にもどった。

「フトン圧縮袋」の場合はなにもしないで終わった。はじめは、フトンをあんなにペシャンコにしてしまってよいわけがないと思っていたので興味はなかったのだが、押し入れを整理する必要にせまられて、これもスーパーで買ってみた。

掃除機の吸引力を使ってフトンや毛布を 真空パックし、約3分の1の厚さに圧縮す る。使わないあいだ小さくして収納しよう というアイデアは、いかにも賢い考えのよ うに思える。実行するにあたって、注意書 きを熟読した。なんとやはり、フトンの復 元については万全ではないと断わりがある。 それをきっかけに考えた。

フトンの体積を減らす目的は、そのぶん別のものを収納しようということだ。たとえば冬のフトンを夏のあいだ圧縮しておくとする。あいたスペースに新しくものを買ったり、ほかのものを入れたりする。が、冬がきてフトンを元にもどそうとすると、押し入れにはそのスペースがない。フトンの厚さが増すぶん、同じ体積だけ夏のものを圧縮できればよいが、夏の寝具はもともとたいしたボリュームもない。

つまり、圧縮袋をたくさん買ってフトン を何枚もちぢめるほど、押し入れにはもの をたくさん入れられるようになる。そして



illustration: Kyoko Takazawa

元にもどしたとき、押し入れに入らないフトンがふえる。こうして圧縮袋の目的はわからなくなり、押し入れの新しい荷物になった。

# 手のひらに堅い本を

便利そうなもの、いままで見たことがなかったようなものがあらわれると、それだけで心楽しいものがある。そして、いざ使ってみて、ほんとうに便利と感じるかどうかは、その人の考えかたや習慣で、ずいぶんちがうものだと思う。

高枝切りのハサミも役にたつ人はたくさんいるだろうし、散髪用の肩かけだって、 庭のある家なら、隅のほうにいって裏がえしにすればおおよそはきれいになる。フトン圧縮袋も、使うアテがほとんどない場合や、引っ越しなどで荷物の体積をへらしたりするには便利かもしれない。

通信販売もアイデア商品も,あまり高い値段のものはない。そのかわり,思いつきだけで商品化されたようなものもあるが,買う人が,慎重に自分が使う場合をイメージしてからもとめればいい。

もうちょっと高価になると、買うときに考える時間も長くなる。

いよいよ電子書籍が売り出されたそうだ。 これは通信販売ではないけれど、テレビや 雑誌で宣伝されてみんなが買いもとめるの だから、通信販売と似たようなものだ。

手のひらにのるサイズで、液晶画面、単

行本3冊くらいまで記憶できるそうだ。片 手で操作でき、印をつけておくと、すぐに そのページを呼び出せる。旅行などに何冊 も本を持ち歩く必要がなくなる。

NECの「デジタルブック」の場合,本体が29,800円,本の内容を読みとる装置が12,800円だそうだ。これに書物の内容をおさめたフロッピーが3,000円くらい。このくらいの支出になると、ちょっと慎重になる。

液晶画面で延々と読書 (読字) をつづけるのはどんな気分だろう。紙の色と書体の調和の妙,本の重さや手ざわりへの郷愁を断ちきれるだろうか。どこまで読んだかという量的な実感もなくなる。ただし便利とは,何かが省かれることだ。一度もためなないで批判するべきではない。

先日,通信販売でもうひとつ,キャスターつきのハンガースタンドを買った。帰宅したあとの衣類をかけておくのが目的だった。最大量で24着かけられ、幅も高さも調節でき、どこへでも移動できる。これなら便利まちがいないと思った。

はじめのうちはコートや上着がかけられていたが、それはまもなく、ごくしぜんに洗濯ものの室内干しスタンドになった。目的とはちがう使いかただが、いまやわが家でもっとも便利な生活用品のひとつだ。

名目やスタイルでものを選んでも、けっ きょく、必要と使いやすさが便利を生むよ うだ。便利は、まずは3日つづかなくては 長生きできないだろう。

#### モニタの応募方法

希望するモニタ記号を、とじ込みのアンケートはがきの左下のスペースまたは官製はがきに記入してお申し込みください。応募の際に使用環境について明記する必要はありませんが、当選された方には、モニタとして使用ののち、レポートを提出していただきます。締め切りは1994年2月18日の到着分までとし、当選者の発表は1994年4月号で



行います。また、雑誌公正競争規約の定めにより、当選された方はこの号のほかの 懸賞には当選できない場合がありますので、ご了承ください。

A

マイクロウェアシステムズ ☎03(3257)9000

# OS-9ソフトウェアパッケージセット

OS-9/X68030 V2.4.5 X68030用 25,000円(税別)
Ultra C & Professional Pack V1.1 X680x0用 45,000円(税別)
Technical Tool Kit V2.4.5 X68030用 20,000円(税別)
X Windows V11.5 X68030用 30,000円(税別)







3

マグマソフト 20992(68)2286

Y300-A ver1.1

X68000用 5"2HD版 34,800円(税別)

1名

1月号のSOFTWARE INFORMATIONでもご紹介した版下作成支援プログラムです。バージョンアップで操作性が向上しました。



# 愛読者 プレゼント

#### プレゼントの 応募方法

とじ込みのアンケート はがきの該当項目をす べてご記入のうえ,希 望するプレゼント番号 をはがき右下のスペー スにひとつ記入してお

申し込みください。締め切りは1994年2月18日の到着分までとします。当選者の発表は1994年4月号で行います。また、雑誌公正競争規約の定めにより、当選された方はこの号のほかの懸賞には当選できない場合がありますので、ご了承ください。

1

アスキー ☎03(5351)8111

X68000ログイン ソフトウェアコンテスト

傑作ゲーム選

X68000用 5"2HD版

4,980円(税込)

3名

1月号のゲームレビューでご紹介 したDISK&BOOK。LOGIN 誌上で行われたコンテストの入選 作品12本が収録されています。



2

スピタル産業 ☎03(3251)2918

X68000用

To the second se

マウス

3名

9,800円(税別)

1月号のベンギン情報コーナーでご紹介したX68000 用マウスです。5段階のカウント切り替えが可能で、 手ぶれを50%自動補正するファジーリバイス機能つき。

# 12月号Oh!X6周年記念愛読者プレゼント当選者

知県) 壁谷善嗣 PAC・MANIA (東京都)山上秀景 (愛知県) 増井 隆 (兵庫県)中込 浩 (鹿児島県) 前田多門 USUPER HANG-ON (福島県) 吉仲直子 (静岡県) 杉山和弥 望月利修 (三重県) 長谷川常 To Thunder Blade (北海道) 鈴木 (福島県) 戸辺 靖 佐井川泰治 (京都府) 吉山伸司 で VBALL (埼玉県) 八 山洋之 (東京都) 間島恒己 (奈良県) 小笹由貴 (大分県) 中村 忍 で グウンタウン熱血物語 (宮城県) 高橋光一 (群馬県) 黒澤典義 (広島県) 鈴木篤志 (徳島県) 松島俊彦 「中華大仙 (北海道) 益山直人 (埼玉県) 瀬尾達人 (神奈川県) 安西由征 (兵庫県) 日田幸生 グダッシュ野郎 (千葉県) 神田貴則 (愛知県) 武田英明 (兵庫県) 小池哲也 (大分県) 河野真司 (東京都) 中村直哉 (大阪府) 有馬健 (敬称略)

以上の方々が当選しました。商品は順次発送いたしますが、入荷状況などにより遅れる場合もあります。

# 旋律を作る

#### 田村 健人 Tamura Kento

今月は、なんとシステムX探偵事務所の社歌を作ります。といっても曲を作るのは X68000。プログラムを担当するのは、探偵事務所初登場の田村氏です。さて、無事 に曲は完成するのでしょうか。

琴張春香(以下春):だいたい学校には校歌 ってあるじゃない?

マスター(以下M): ええ, そうですね。私 のかよっていた小学校の校歌は途中で女子 パートと男子パートがあるんですよ。調子 にのって歌っていると、思わず女子のパー トまで歌ってしまってひんしゅくものでし 120

琴張護(以下護):私は歌うことがあまり好 きではありませんので、どうも校歌は嫌い でしたね。校歌の存在意義もよくわかりま せんし。

春:ないよりはあったほうが楽しいんじゃ ない?

M: それで、どうしたんですか? いきな り校歌の話なんて。

春:社歌っていうのもあるわよね。.

M: そりゃまあ, あるところにはあるでし ようねえ。……ま・さ・か。

春:うふふ、ほしいと思わない?

護:いえ、社歌なんてなければないでよろ しいのでは……。

春:護ちゃん!

護:社歌,欲しいですね。

M:護さん,あんた弱いねえ。

春: 3人中, まず2人は賛成。過半数って ことで、「システムX探偵事務所のテーマ」 作成決定ね。

M:過半数ったって,私が責任者……。

春:うるさいわねっ!

M:いっておきますが、プロの作曲家に頼 む予算なんてありませんよ。

春: 3人とも作曲なんかできないし……。 どうしようかしら。 護ちゃん, なんとかし To

護:なんとかしろといわれましても……。 あ、知り合いに音楽関係のサークルに入っ ていた人がいるんで、彼に頼んでみましょ う。

(数時間後)

♪ピンポーン

田村健人(以下健):こんばんわー。琴張氏 に呼ばれて来ました~。

護:あ、健人くん来てくれてありがとう。 実はですね……ということで。

健:えつ、私も作曲はできませんよ。

M:ま一、私たちよりは音楽の知識はある でしょ。はっ、ここに1台のX68000が!

健:なーるほど。コンピュータに作曲をさ せてしまおうっていうことですね。



# 自動作曲

健:まず、コンピュータによる自動作曲と いうと, 音程と音長を乱数で決める方法を 思いつきますね。

M: そうそう。「乱数なんだから, 何回か実 行すればいつかは素晴らしい曲が演奏され るはずだ」とか思いながら実行しても、ち っとも曲にならないんですよね。

健:この方法では音楽における重要なファ クターを完全に無視しているんです。

護:その重要なファクターというのはなん ですか?

春:コード進行ね。

健: そう、コード進行です。実際に人間が 作曲をする場合でも, コード進行を決めて から旋律を作るのが基本なんだそうです。

護:「だそうです」というのは頼りないで すね。

健:そんなこといったって、私だって作曲 なんてしたことないんですから。

春:大丈夫なの~?

健:なんとかなるんじゃないですか? で、 実はもうひとつ「リズム」についても考え なくちゃいけないんですね。

M:リズム? ドラムとかのことですか? 健:いえ、そこまで細かい話ではなくて、 最低レベルの「小節で区切られる」という ことです。 乱数で音長を決めた場合, 小節

FILE-IX



illustration T Takahashi

の枠にまったく無関係になってしまいます。 春:たいていの曲は2~4小節ぐらいで区 切りがつくわね。

健:コード進行と旋律の関係ですが、コー ドに含まれる音を適当に並べたものが旋律

M: そんなに単純なものなんですか?

健:嘘です。

M: 500

健:もちろんコード上ではない音も使いま す。えーと、とりあえずここまでのところ でプログラムにして、結果を聞いてみまし ょう。コード進行を入力して、コード上の 音が多くなるような旋律を出力します。リ ズムについてはあと回しにして、いまのと ころ8分音符に固定します。

(数十分後)

健:ふう、こんなもんかな。実行してみて ください。

護:コード進行を入力するんですよね? でもコード進行なんてわかりませんよ。

健: とりあえず C→F→G→C の4小節 でやってみてください。

護:わかりました。では……

DD

M:へえ~, 音長と音程を乱数で決める方 法に比べると、ものすごくまともになって います。

護:8分音符固定でも聞けるものですね。

春:でも、音程が上下に飛びすぎるわ。

健:しょせん、音程は乱数ですからね。こ れは前の音程との差を乱数で決めるように しましょう。

春:あと、これってどうも小節の区切りが ぼやけているような気がする。

健:いまのうちにことわっておきますが、 私はこれ以後自分の経験に基づいて説明し ます。だから音楽理論から外れるかもしれ ませんので、必ず疑いながら聞いてくださ い。固定音長なのに小節の区切りがはっき

りしないのは、各小節の頭の音がコード上 に乗っていないからでしょう。あと,小節 の最後の音もコード上に乗せるとかなりす っきりと聞けると思います。じゃ、これら も早速プログラムに組み込んでしまいまし よう。

(数分後)

11

護:あ、本当によくなってますね。

M:音程が滑らかに変化し、それでいてこ の小節ごとの歯切れのよさ。実に気持ちが しっしっ

春:「美味しんぼ」みたいな表現ね。たま に音程が上か下にいきっぱなしになるわ。

健:前の音程との差が負か正に偏ってしま うときですね。とりあえず、いちばん初め の音から上下1オクターブ以内に収まるよ うにしてしまいましょう。あと、指定した コードも鳴らすようにしましょうね。

春:コードを入れるんなら、ベースも入れ たら?

健:そうですね。ベースとしてコードの根 音を4分音符で鳴らしておきましょう。 (数分後)

11

春:コードとベースを加えるだけでかなり 音楽性が増すのね。

護:旋律の音程がまだ少しおかしいと思う のですが。

健: そうですね。なんでだと思います? M:音程を決めるのにコード上の音かどう

か以外の要素もあるんですか?

健:ありますねえ。しかも、普通みなさん はコードよりもそっちの概念のほうが身近 だと思いますよ。「ファミリーレストラン」 って略してなんていいます?

護:唐突な質問ですね。

春:わたしは「ファミレス」。

M:「ファミレ」っていいますね。

春:あ、そうか。「ドレミファソラシド」。 音階のことね!

健: そそそ, そーです。おそらく音階のほ うがコードよりも優先されるべきなんでし ょうね。普通の曲でも、音階、つまり調か ら外れる音は、コードから外れる音よりは 少ないと思います。

M: じゃあどうするんですか? コード上 の音なのに音階に乗っていない音ってざら にあるでしょ?

春:ハ長調でC7だとBbが音階に乗らな いわ。

健:このあたり、どうするのがベストなの かよくわからないんですよ。とりあえず,

#### 図2 小節の頭に16分音符がある場合

コードから外れる音は必ず音階に乗るよう にします。逆にいえば、音階から外れてい ても、その音はコード上の音であるという ことになります。ところで、リズムという か音長のことですが、なにかうまい方法は ありませんか?

護:いまのままの8分音符固定でもいいじ ゃないですか。十分聴けますよ。

健:そういうわけにもいかないでしょう。

#### 図 1 乱数による汚いリズム



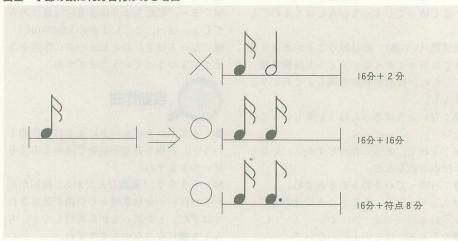

# プログラムの使い方

コンパイルにはGCCを実行できる環境が必要 です。リストを打ち込んで、たとえば、

A > gcc -O zmkph.c -Ifloatfnc とコンパイルしてください。

実行するにはX680x0とfloat?.xとZ-MUSICシ ステム(とくにバージョンは問いません)が必 要です。

実行するときには設定ファイル(拡張子: zph) が必要になります。エディタなどでサンプ ルのようなコード進行を書き込んでください。

A > zmkph sample.zph とするとsample.zmsを出力します。結果をすぐ に聞きたいときは、上記の代わりに、

A > zmkph sample.zph | zp sample.zms または、Z-MUSICが常駐した状態で、

A > zmkph sample.zph | copy sample.zms

とすればいいでしょう。

設定ファイルは, 基本的にコード進行を羅列

したテキストファイルです。 コードは、メジャ ー・マイナー・メジャー7・マイナー7のみです。 根音は大文字で書いてください。

C C+ D- D D+ E- E F F+ G- G G+ A- A A+ B- B

+-は#b(Bの小文字)で代用できます

マイナーコードでは根音に続けてm(小文字) を書きます。メジャー7は根音のあとに7(半 角)を書きます。もうおわかりでしょうが、マイ ナー7はm7です。コードをタブ・スペースで区 切って羅列すると、それぞれが | 小節に対応し ます。

タブ・スペースで区切らない場合は,

C7,F: それぞれ2分音符 C7F C7FG

C7: 2分音符 F,G: 4分音符

C7FGC C7,F,G,C: 4 分音符 となります。

ピリオドで始まる行でコード進行以外の値を 設定できます。

scale Cm : 音階をハ短調にする

.ulimit A5 : オクターブ5のA以下の

音を使う

.Ilimit Bb3 : オクターブ3のBb以上

の音を使う

#で始まる行,空行は無視されます。

なお, このプログラムで作った曲の著作権は 利用者が保持するものとなります。

#### UZH2 SAMPLE.ZPH

設定ファイルのサンブル 2: # で始まる行はコメントで 3: # 音階を指定します 4: # デフォルトは C です 5: .scale D

7: D D

8: D D 9: G G 10: G G

だいいち、私のプライドが許しません。ち なみにプライドっていうのはコカコーラボ トラーズの清涼飲料水とはなんの関係もあ りません。

M: 乱数だと問題があるのはなぜでしたっ 1+ 7

健:音長が小節の枠に無関係になるって理 由です。

M: じゃあ適当に、16分音符の何倍かを乱 数で決めて、小節をまたぎそうになったら 無理やり切り詰めてしまえばいいのではな いですか?

春:それで美しい旋律になるとは思えない わ。乱数だと図1のようなリズムも平気で 出力されるわね。こんなのいや。

M: それもそうですね。

春:ちょっと考えたんだけど、小節の頭に 16分音符がきた場合、その次に2分音符が くることはまずないわよね?

健: そうですね。この場合、次に来るのが 16分音符か符点8分音符だとしっくりする かな。(図2)

春:こう考えると、ちょっと規則性が見え てこない?

健:やってみましょう。

(数分後)

健:うるうる。

護:どうしたんですか?

健: 音長の規則性はわかっているんですが、 時間の流れに添って処理していくいままで のプログラムでは規則を簡潔に書くのがも のすごく難しいんですよ。

M:どう対処しました?

健:16分音符を単位としたので、1小節の うちの埋まっている割合で16通りに分岐し てしまいました。うう。あまりにも美しく ないプログラムを書いてしまって泣けてき ます。しくしく。

春: まあまあ, 気を取り直して実行してみ ましょ。

DD

M:おお, すごい! 曲になってる。

健:ふっ、まかせなさあい!

春:あ、元気になった。

健:これぐらいのクオリティならまあ実用 に堪えるでしょう。

護:でも何回実行してもあまり雰囲気が変 わらないような気がします。

健:コード進行が同じなら曲の雰囲気も同 じようなものになるってことで納得してく ださい。



# システムX探偵事務所のテーマ

M: Cで作ってたんですね。

護:この程度の処理ならBASICで書けま

せんか

健:X-BASICは嫌いなんです。

護:なぜです?

健:バックスクロールができないじゃない ですか。

M:バックスクロールできるBASICなん てあるんですか?

健: N88-BASICはできますよ。あと, 編集 操作がEmacs系に慣れきってしまってい T .....

M: Emacsを使いたかったら、Emacsでプ ログラムを作ってX-BASICで実行すれば いいじゃないですか。

健:そんなの面倒ですよ。

春:怠慢! 怠慢!

健:「タイマン」っていうと、結婚式をやる にはちょうどいいっていう日ですか?

M: それをいうなら「大安」でしょ。ま, とにかく「システムX探偵事務所のテーマ」 を作りましょうか。誰かコード進行を考え てください。

一同:……。

健:あ、誰もコード進行を作れない。これ から本誌で連載していた「Creative Com puter Music入門」を読み返して勉強しま すか。

春:え~、結局作曲の勉強をしなきゃいけ (つづく) ないの~。

#### リスト1

```
Oh! X 1994.2 システムX探偵事務所
  1: /*
                      旋律生成プログラム
                                                                 by けんと */
      /* NOTICE
このプログラムを用いて出力した曲は、
設定ファイルを書いた利用者の著作物とし
  9: #/
10:
11: #include
12: #include
                                      <stdlib.h>
                                      (stdio.h)
13: #include
14: #include
                                      (string.h)
                                     <stdarg.h> <time.h>
 15: #include
16:
17: #define CC
18: #define CCS
19: #define CD
20: #define CD
21: #define CE
22: #define CF
23: #define CFS
23: #define CFS
24: #define CG
25: #define CGS
26: #define CA
27: #define CAS
28: #define CB
30: #define L16
31: #define L8
32: #define L8P
                                      (192/16)
(L16*2)
(L8*3/2)
33: #define L4
                                      (L8*2)
33: #define L4 (L8*2)
4: #define L4P (L4*3)
55: #define L2 (L4*2)
36: #define L2P (L2*3)
77: #define L1 192
38: enum ( FALSE, TRUE );
                                      (L4*3/2)
                                                             /* 0~99 を返す */
40: #define R100() (rand()*100/(RAND_MAX+1))
41:
42: typedef struct (
                                                           /* 0:C ~ 11:B
/* 1: minor */
/* 1: 7th */
                                                                            11:B */
               short m;
44: char min;

44: char sev;

45: char sev;

46: } code;

47:

48: typedef struct {
               code c[4];
 50: } 小節;
```

```
53: int PTOPONCODE = 100;
54: int PONCODE = 70;
55: int P160R8P = 80;
                                                                              /*フレイズの最初の音がコード上である確率*/
/*音がコード上である確率*/
*符点8分音がか守っている時に16分音符にする確率*/
/*8分音符が守っている時に16分音符にする確率*/
  56: int P160R8 = 80;
 57:
58: int 音階 = CC;
59: int 短調 = FALSE;
60: int pren = (4+1)*12+CA;
61: int 音域上 = (5+1)*12+CA;
62: int 音域上 = (3+1)*12+CA;
63: FILE* pf;
64: int bVerbose = FALSE;
65: int InstrumentType = 0;
66: 小節 sc[128];
67:
                                                                                          /* 音階を表す */
/* 0:長調 1:短調 */
                                                                                             /* 前に出した音程 初期値A4 */
  68: const char* s[] = {
69: "c", "c+", "d", "d+", "e", "f",
70: "f+", "g", "g+", "a", "a+", "b",
71: ...
         const short char2note[7] = {
 9,11,0,2,4,5,7,
 76:
77: int mkph( 小節* p, int n );
78: int mkcode( 小節* p );
79: int getnote( code* pc, int oncode, int prevnote );
80: int oncodep( code* pc, int note );
81: int onscalep( int note );
82: int inzonep( int note );
83: int outnote( int note, int len );
84:
  87: void vmes( char* pmes, ...) {
88: if ( bVerbose ) {
                                    va_list pparam;
va_start( pparam, pmes );
vfprintf( stderr, pmes, pparam );
va_end( pparam );
  89:
 90:
 93:
94:
95: )
                        return;
 98: int main( int argc, char** argv ) {
00: unsigned short seed;
01: int i, argfn = 0;
02: FILE* pfc;
03: char *Fname[100];
04: char* p;
101:
102:
103:
```

```
58, 15, 2, 0,220, 0, 0, 0, 0, 3, 0\n"
AR DR SR RR SL OL KS ML DT1 DT2 AME\n"
28, 4, 0, 5, 1, 37, 2, 1, 7, 0, 0\n"
22, 9, 1, 2, 1, 47, 2, 12, 0, 0, 0\n"
29, 4, 3, 6, 1, 37, 1, 3, 3, 0, 0\n"
15, 7, 0, 5, 10, 0, 2, 1, 0, 0, 1)\n"
/* 68snd.zms より9番 */
                      char sRead[1024];
 105:
                      seed = time( NULL );
 107:
 108:
                                                                                                                                                                                        221:
                      if ( argc == 1 ) {
                                                                                                                                                                                        222:
223:
224:
 109:
                              "(v29,0¥n'
 112:
113:
                                                                                                                                                                                        225:
                                                                                                                                                                                                                                  9,0\pm ''
AF OM WF SY SP PMD AMD PMS AMS PAN\pm ''
58, 15, 2, 0,150, 0, 0, 0, 0, 3, 0\pm ''
AR DR SR RR SL OL KS ML DT1 DT2 AME\pm ''
31, 13, 1, 4, 15, 32, 1, 0, 7, 0, 0\pm ''
31, 11, 1, 10, 15, 55, 1, 4, 5, 0, 0\pm ''
31, 11, 1, 10, 15, 29, 0, 0, 2, 0, 0\pm ''
31, 11, 1, 8, 15, 0, 1, 0, 3, 0, 1)\pm ''
31, 11, 1, 8, 15, 0, 1, 0, 3, 0, 1)\pm ''
468snd.zms \pm \pm '\pm ''
                                                                                                                                                                                        226:
227:
228:
 116:
                              return 2:
                                                                                                                                                                                        229:
                     1
                                                                                                                                                                                         230:
                                                                                         /* オプション解析 */
                     for ( i=1; i(arge; i++ ) ( if ( argv[i][0] == '-' ) (
                                     232:
 120:
                                                                                                                                                                                                                      "(v37,0\formalfont ")"

"/ AF OM WF SY SP PMD AMD PMS AMS PAN\formalfont ")"

"58, 15, 2, 0,205, 80, 0, 2, 0, 3, 0\formalfont ")"

"AR DR SR RR SL OL KS ML DT1 DT2 ANE\formalfont ")

"30, 1, 0, 1, 1, 30, 3, 0, 2, 0, 0\formalfont ")"

"31, 1, 0, 2, 1, 38, 3, 2, 3, 0, 0\formalfont ")"

"30, 1, 0, 1, 1, 48, 1, 1, 3, 0, 0\formalfont ")"

"8, 2, 0, 6, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 1)\formalfont ")
                                                                                                                                                                                        233:
                                                                                                                                                                                        234:
235:
236:
 121:
                                                                                                                                                                                        237:
                                                                                                                                                                                        238
 126:
                                                                                                                                                                                        239:
                                                                                                                                                                                        241:
                                                                                                                                                                                                                      fprintf( pf, "(m01,2000)(aFM1,1)*n");
fprintf( pf, "(m02,2000)(aFM2,2)*n");
fprintf( pf, "(m03,2000)(aFM2,2)*n");
fprintf( pf, "(m04,2000)(aFM3,3)*n");
fprintf( pf, "(m04,2000)(aFM4,4)*n");
fprintf( pf, "(m05,2000)(aFM5,6)*n");
fprintf( pf, "(m08,2000)(aFM5,6)*n");
fprintf( pf, "(t1) @1 @v120 o%1d*n", pren/12-1);
fprintf( pf, "(t2) @37 @v10004*n");
fprintf( pf, "(t3) @37 @v10004*n");
fprintf( pf, "(t4) @37 @v10004*n");
fprintf( pf, "(t5) @37 @v10004*n");
fprintf( pf, "(t5) @37 @v10004*n");
fprintf( pf, "(t8) @29 @v11504*n");
                                                                                                                                                                                        );
242:
 130:
                                                                                                                                                                                        243:
  りません¥n" );
                                                                                                                                                                                        245
                                                                                                                                                                                        246:
247:
248:
                                                                    1
                                                     | j = -1;
seed = atoi( pc );
break;
case 't';
if ( argv[i][j+1] ) [
pc = & (argv[i][j+1]);
] else {
pc = argv[i+1];
i ++;
if ( i == argc ) (
fprintf( stderr, "\n-t の引き数があ
 136:
                                                                                                                                                                                        249:
                                                                                                                                                                                        250:
251:
252:
253:
 140:
 141:
                                                                                                                                                                                        256: #define SKIPSP( A )
257:
                                                                                                                                                                                                                                                              while((*A==' ')||(*A=='\t'))A++
                                                                                                                                                                                                             258:
 146:
                                                                                                                                                                                        259:
 りません¥n" );
                                                                                                                                                                                        260:
261:
262:
 147:
                                                                     1
 149:
                                                         263:
                                                                                                                                                                                        264:
 153:
                                                                                                                                                                                        268:
                                                                                                                                                                                        158:
  159
                                                           break;
                                                                                                                                                                                        273:
274:
 160:
161:
                                                       case 'v':
bVerbose = TRUE;
                                                                                                                                                                                                                                 if (!strncmp(pc, "scale", 5 )) {
   pc += 5; SKIPSP(pc);
   SCANNOTE(n, pc)
 162:
                                                                                                                                                                                                                               163:
                                                       default
                                                            fprintf(stderr,"\name nare option です\n");
return 2;
                                                                                                                                                                                        278:
                                                                                                                                                                                        280:
281:
 166:
 167:
                                                  j ++;
                                                                                                                                                                                         282:
                                                                                       /* ファイル名のようだ */
                                                                                                                                                                                        283:
                                       argfn = i;
                                                                                                                                                                                        284
                                                                                                                                                                                        285:
286:
287:
 171:
                                                                                       /* 乱数シードの設定 */
                                                                                                                                                                                        288:
                      srand( seed );
vmes( "疑似乱数シード: %hu¥n", seed );
 175:
                                                                                                                                                                                        289:
 176:
                     ** 読み込みファイルオープン */
strcpy( sFname, argfn ? argv[argfn] : "foo.zph" );
vmes( "Open %s ...\fu", sFname );
if ( (pfc = fopen( sFname, "rt" )) == NULL ) (
fprintf( stderr, "ファイルをオープンできません*n" );
return 1;
}
                                                                                                                                                                                        293:
 180:
 181:
 182:
                                                                                                                                                                                        296:
 183:
184:
                                                                                                                                                                                        297:
                    /# 出力フィルオープン */
/* 拡張子を .zms に変えるだけ */
if (!p ) p = sFname+strlen( sFname )-4, '.' );
if (!p ) p = sFname+strlen( sFname );
strcpy(p, ".zms");
vmes( "Open %s ... ¾n", sFname );
if ((pf = fopen( sFname, "wt" )) == NULL ) {
fprintf( stderr, "ファイルをオープンできません¾n" );
return 1;
}
                                                                                                                                                                                        298:
                                                                                                                                                                                        299:
 185:
 186:
 187:
188:
                                                                                                                                                                                         301:
                                                                                                                                                                                        302:
 189:
                                                                                                                                                                                        303:
 190:
 191:
                                                                                                                                                                                         305:
                                                                                                                                                                                                                                          fprintf(stderr,"Warning: 未定義の設定命令です\n")
                                                                                                                                                                                        306:
                                                                                                                                                                                        307
                                                                                                                                                                                                                        | else |
                                                                                                                                                                                                                                                                                 /* コード進行 */
                                                                                                                                                                                                                                 char* pc = sRead;
int n = 0;
int i;
 195:
                                                                                                                                                                                        308:
 196:
                     fprintf( pf, ".comment 作曲:X680x0¥n" );
fprintf( pf, "/ 温敞シード %hu¥n", seed );
fprintf( pf, "(i)¥n" );
if ( InstrumentType == 1 ) {
    fprintf( pf, "(m01,2000)(aMIDI11,1)*n" );
    fprintf( pf, "(m02,2000)(aMIDI12,2)*n" );
    fprintf( pf, "(m03,2000)(aMIDI13,3)*n" );
    fprintf( pf, "(m04,2000)(aMIDI14,4)*n" );
    fprintf( pf, "(m05,2000)(aMIDI15,5)*n" );
    fprintf( pf, "(m05,2000)(aMIDI16,8)*n" );
    fprintf( pf, "(m08,2000)(aMIDI16,8)*n" );
    fprintf( pf, "(t1) @1 @v120 @u100 o%ld¥n", pren/12
 197:
198:
199:
200:
                                                                                                                                                                                        310:
                                                                                                                                                                                                                                 int c;
int min;
int sev;
                                                                                                                                                                                        311:
                                                                                                                                                                                        313:
314:
315:
 201:
 202:
                                                                                                                                                                                                                                SKIPSP( pc );
while ( *pc != '*n' ) {
   if ( *pc>='A' && *pc<='G' ) {
 203:
                                                                                                                                                                                        316:
                                                                                                                                                                                         319: #define GETCODE(| SCANNOTE(c,pc)
 207:
                     fprintf( pf, "(t2) @37 @v100 @u70 o4\n");
fprintf( pf, "(t3) @37 @v100 @u70 o4\n");
fprintf( pf, "(t4) @37 @v100 @u70 o4\n");
fprintf( pf, "(t5) @37 @v100 @u70 o4\n");
fprintf( pf, "(t8) @29 @v115 @u100 o4\n"))
} else {
                                                                                                                                                                                        320:
                                                                                                                                                                                                                                                     min = 0;
sev = 0;
 -1 );
208:
                                                                                                                                                                                        321:
                                                                                                                                                                                        322:
323:
324:
                                                                                                                                                                                                                                                    if ( *pc == 'm' ) {
    min = 1; pc ++;
                                                                                                                                                                                                                                                    if (*pc == '7') {
    sev = 1; pc ++;
                                                                                                                                                                                        325:
212:
                                                                                                                                                                                        326:
327:
328:
329:
213:
                                                                                                                                                                                                                                                     1
                               fprintf( pf,
                                                                                         /# 68snd.zms より1番 */
                                                                                                                                                                                                                                                    GETCODE()
sc[n].c[0].m = c;
sc[n].c[0].min = min;
                               "(v1,0%n" "/ AF OM WF SY SP PMD AMD PMS AMS PAN%n"
216:
                                                                                                                                                                                        330:
```

```
sc[n].c[0].sev = sev;
sc[n].c[1] = sc[n].c[0];
sc[n].c[2] = sc[n].c[0];
sc[n].c[2] = sc[n].c[0];
sc[n].c[3] = sc[n].c[0];
if (*pc)='A' & *pc<='G') {
    GETCODE()
    sc[n].c[2].mi = min;
    sc[n].c[2].mi = min;
    sc[n].c[2].sev = sev;
    sc[n].c[3] = sc[n].c[2];
    if (*pc)='A' & & *pc<='G') {
    GETCODE()
    sc[n].c[3].mi = min;
    sc[n].c[3].mi = min;
    sc[n].c[3].mi = min;
    sc[n].c[3].sev = sev;
    if (*pc)='A' & & *pc<='G') [
    GETCODE()
    sc[n].c[1] = sc[n].c[2];
    sc[n].c[3].mi = c;
    sc[n].c[3].mi = min;
    sc[n].c[3].mi = min;
    sc[n].c[3].mi = min;
    sc[n].c[3].sev = sev;</pre>
  334:
  335
  336:
337:
338:
  339
  340:
  341
 344:
 346:
 348:
 349:
 350:
 352
 353:
                                                                        sc[n].c[3].sev = sev
 354
                                          1
                                        SKIPSP( pc );
 358:
 359
                                                                   /* end of while */
                                mkph( sc, n );
for ( i=0; i<n; i++ )
mkcode( &(sc[i]) );
 361:
 362:
 363:
364:
365:
                                                                     /* end of while */
 366:
                  fprintf( pf, "\formalfont n(p)\formalfont n');
fclose( pf );
fclose( pfc );
 367:
 368
 370:
                  return 0:
 371: 372: )
n += 3;
fprintf(pf, "(t5) o%1u%s4&\fm", n/12-1,s[n%12]);
 389:
                                lse (
  fprintf( pf, "(t5) r4\forant\text{");
 390:
 391:
                  return 0;
 394: 1
395:
 396:
fprintf( pf, "(t1) " );
while ( totalstep < 192*n ) [
   int oncode;</pre>
 409:
 415:
 416:
417:
418:
 419:
 420:
                             424:
 425:
 426:
                            break;
case 13; /* 2分+4分+16分 */
step = L16;
break;
case 12:
step = 音長表(R100()/5);
break;
case 11:
step = R100()<P16OR8P ? L16: L8+L16;
break;
case 10:
step = B長表(R100()/5);
break;
case 9: /* 2分+8分 */
step = 音長表(R100()/5);
 430:
 433:
 436:
 437:
  438
  441:
                             /* 2分+16分 */
  443:
```

```
case 7: / * 4分+8分+16分 */
step = R100()(P16OR8P ? L16 : L8+L16;
break;
case 6:
                                                    case 7:
  450:
                                                    case 6: /* 4分+8分 */
step = 音長表[R100()/5];
break;
  451:
                                                 step = L16;
break;
case 4:
                                                                                                                             /* 49+169 */
  454:
  455:
                                                        ase 4: /* 4分音符 */
step = 音長表[R100()/5];
  459:
                                                         break;
                                                    case 3:

step = R100() < P160R8P ? L16 : L8+L16;

break;
  460:
                                                         ase 2: /* 8分音符 #/
step = R100()<P16OR8 ? L16 : L8;
break;
                                                    case 2:
  464:
  465:
                                                                                                                   /* 16分音符 */
                                                          /* 有り得ないはずだが */
fprintf( stderr, "¥n内部エラーです¥n" );
return 1;
                                                    break;
default:
  469:
  470:
                                            /* コード上でない音はあまり長くしない */
if (!oncode && step>L4) step = L4;
  474:
                                                                                                              /* 小節の始めで必ず音が出るように */
                                            totalstep += step;

if (totalstep/192!= (totalstep-step)/192) {

    step -= totalstep-(totalstep/192)*192;

    totalstep = (totalstep/192)*192;
  478:
  481:
                                            /* フレイズの最後の音はコード上 */
if ( totalstep >= 192*n ) {
    note = getnote( pc, TRUE, pren );
  482:
  483:
 484:
485:
486:
                                            outnote( note, step );
  487:
 488:
  489:
                               fprintf( pf, "\n" );
return 0;
  492: 1
 493:
 /* 音を取ってくる */
496: int getnote( code* pc, int oncode, int prevnote ) {
 497:
                               int n;
                             int n;
do {
    n=prevnote+(oncode ? (rand()%15)-7 : (rand()%5)-2);
} while ( (n&-0x7f) || !inzonep( n )
    || (oncode&&!oncodep( pc, n ))
    || (!oncode&&(oncodep(pc, n) || !onscalep(n))));
 498:
 501:
  502:
  503:
520:
                               return FALSE;
 521:
/* 音が音階に含まれるかどうかを調べる */
526: int onscalep( int note ) (
527: statio cont
                               onscalept int note ; {
    static const unsigned char scale[2][12] = {
        [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
 530:
                             int n;

n = note % 12;

n == 音階;

if (n < 0 ) n += 12;

return scale[短調][n];
 531:
 535:
 536: 1
7 音句 540: int inzonep( int note ) {
540: if ( note < 音城下 ) return FALSE;
542: if ( note > 音城上 ) return FALSE;
543: return TRUE;
 542:
543:
544: )
 545:
 546:
546: int outnote( int note, int step ) {
548: int preo = pren/12-1;
549: int curo = note/12-1;
550: if ( preo != curo ) {
551: if ( preo < curo )
552: fprintf( pf, "(" );
553: else
                                            else fprintf( pf, ">" );
 553:
                             fprintf( pf, "%s", s[note%12] );
if ( 192%step ) {
    fprintf( pf, "*%lu", step );
}
  556:
 557:
  558:
  559:
 560:
561:
                                            fprintf( pf, "%1u", 192/step );
 562:
```













# PER CUINFORMATION CORNER

ペ・ン・ギ・ン・情・報・コ・ー・ナ・ー

# **NEW PRODUCTS**

OS-9/X680x0対応 **Video PC for X680x0** マイクロウェアシステムズ



Video PC for X680x0



マイクロウェアシステムズは、OS-9/X 680x0対応「Video PC」を発売する。

本製品は、MPEG規格で圧縮されたデー タ (映像/音声) を再生するためのパッケー ジである。これをX680x0に組み込むこと で、VideoCD (映画、カラオケ) ソフト、 ハードディスクやCD-ROM内のMPEGデ ータファイルが扱えるようになる。パッケ ージには、MPEGデコーディングボード. デコーディングボード制御ソフト, CD-ROM制御ソフト,マニュアルなどが同梱さ れている。制御ソフトのひとつにオンスク リーンボタン機能がついている。これで「プ レイ」「ポーズ」「スロー」「ステップ」「フ リーズ」「スキャン」「ストップ」の7機能 を画面上で操作できる。テレビ出力端子は, RGB(アナログ), NTSC端子の2種類があ る。本製品を利用するためには、OSにOS-136 Oh!X 1994.2.

9/X680x0と倍速CD-ROMドライブが別途必要になる。また、OSにOS-9000を乗せたPC-9801、PC/AT、FM TOWNS(どれもCPU386以上)に対応したパッケージも発売する。

価格は,58,000円(税別)。

〈問い合わせ先〉

マイクロウェアシステムズ(株)

**23**03 (3257) 9000

# MPUアクセラレータ **H.A.R.P for MC68000** ジャスト



H.A.R.P for MC68000

ジャストはX68000用MPUアクセラレータ「H.A.R.P」を発売した。

本製品は、X68000XVI、X68000Compact XVI以外のX68000に対応したダブルクロックドMPUアクセラレータである。これは、MC68000に供給されるクロック入力をモジュール内のクロックダブラーにより2倍してコアのプロセッサに供給し、2倍のクロックスピードで動作する。外部デバイスとの電気特性がMC68000と互換性をもつので、既存のファームウェアを変更する必要がなく演算能力を向上させることが可能になった。またメモリサイクルは、3クロックと4クロックの2つのモードがある。同社のER10Sメモリボードを併用することで3クロックモードとなりアクセススピードも向上する。

価格は, 29,800円 (税別)。

〈問い合わせ先〉

(株)ジャスト

**203 (3706) 9766** 

# 拡張I/Oボックス **ESX68L4** ジャスト

ジャストはX680x0に対応する拡張I/O ボックス「ESX68L4」を発売した。

本機はX680x0に対応する増設用拡張スロットである。同梱されるものは、拡張I/Oボックス、X680x0本体とボックスを接続するためのインタフェイスカード 2 枚、それを接続するケーブルなど。ボックスには4個のI/Oスロットが設けられ、そのうち1個のスロットを本体との接続用に使用する。ボックス内に専用の電源(+5V/3A、+ー12V/0.3A)を内蔵し、負荷の大きなボードにも対応した。

価格は,39,800円(税別)。

〈問い合わせ先〉

(株)ジャスト

**2**03 (3706) 9766

# 書院パソコン PC-WD2A/PC-WD2AD シャープ



シャープは書院パソコン 2 機種「PC-WD 2A」「PC-WD2AD」を発売した。

本機は、ワープロ「書院」の機能とパソ コン機能を融合させたものである。

「PC-WD2A」では、起動時にアイコンに よるメニューシステムを使用している。32 ビットCPUを採用し、Windows3.1にも対 応した。また、OADG仕様のOSとして DOS/VをROMで搭載している。画面表示は、ハイコントラスト白黒液晶画面で640×480ドット、16階調のVGAモードに対応した。ワープロ機能としては、図形作成や文書デザインを助ける「アート俱楽部」がある。ほかにも「書院スーパーアウトラインフォント」6書体をROMに内蔵した。辞書は日常用語をはじめ、固有名詞など約92万語を装備している。また、コードレス光通信機能により、同社の新携帯情報ツール「PI-3000」(ザウルス)、電子マネージメント手帳「PV-F1」などとデータが双方向で通信可能。

「PC-WD2AD」は、「PC-WD2A」の機能 と同等で、120Mバイトのハードディスクを 内蔵し、DOS/Vをハードディスク内に搭載 している。

価格は、「PC-WD2A」が298,000円、「PC-WD2AD」が378,000円(ともに税別)となっている。

〈問い合わせ先〉

シャープ(株) ☎06(621)1221,043(299)8210

# レーザープリンタ **LP-1500S/LP-8000S** エプソン

エプソンは、レーザープリンタ「LP-1500 S」「LP-8000S」を発売した。

「LP-1500S」は、600dpi相当の高精度印字となっている。A4用紙で1分間に6枚の印刷が可能。用紙サイズはハガキからA4まで対応している。また、作成したデータは80%の縮小印刷ができる。標準の用紙トレイでは150枚、オプションのロアーカセットにより最大400枚の用紙がセット可能。アウトラインフォントについても、明朝体、ゴシック体を標準で装備し、オプションで正楷書体、行書体(毛筆)などが用意されている。ほかにもオプションのインタフェイスをつけると、2種類のパソコンのデータを自動的に切り替えて印刷を行う。

「LP-8000S」は、「LP-1500S」の機能に加え、プリンタコントローラに32ビットCPUを搭載し、出力時間を従来機に比べて約20%短縮させた(同社調べ)。A4用紙で1分間に8枚の印刷が可能となった。用紙サイズはハガキからA3まで対応。最大250枚までセット可能な用紙カセットを標準装備している。オプションには、ハガキを100枚セッ

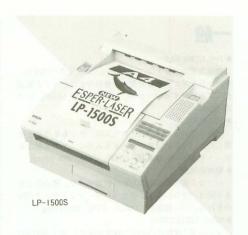



ト可能なハガキカセット、3種類の用紙を最大500枚セットできるダブルカセットユニットなどがある。印刷の自動切り替えは3種類のパソコンで可能。

価格は,「LP-1500S」が148,000円,「LP-8000S」が298,000円(ともに税別)となっている。

〈問い合わせ先〉

エプソンインフォメーションセンター ☎03(3377)3500, 06(212)8712

# 電子メモ WN-L10/WN-L20 シャープ

シャープは電子メモ 2 機種「WN-L10」 「WN-L20」を発売した。

本機は、友人、お店などのリストや予定などの個人データを記憶するものである。「WN-L10」は、電話帳機能が友人リストとお店リストの2つに分かれている。入力項目は名前、電話番号、備考メモの3つ。それぞれの備考メモの部分にキーワードをつけてデータを分類することで、素早い検索が可能。予定の記憶は日付、時間(1種類)、出来事の3つの項目を入力する。日付





の過ぎたデータも消去されないので日記としても利用できる。記憶容量は、名前が8文字、電話番号が12桁の場合、約100人分のデータが保存できる。

「WN-L20」は、電話帳機能が「WN-L10」のように2つに分かれていない。記憶容量は「WN-L10」と同条件の場合、約555人分のデータが保存できる。

また、両機種ともにインディゴブルーと コットンベージュの2色から選べる。

価格は,「WN-L10」が5,000円で「WN-L20」が7,500円(ともに税別)。

〈問い合わせ先〉

シャープ(株) 206 (621) 1221,043 (299) 8210

#### INFORMATION

# チケットプレゼント GAMADELIC LIVE DATA EAST

GAMADELICは、1月21日に発売される初のベストアルバムを記念して、ライブを開催する。そのチケットをベストアルバム「DELICIOUS SELECTION」についている応募券を送ってくれた方、先着250名にプレゼントする。当日はライブのほかに、新作ゲーム展示コーナーやCD販売コーナーが予定されている。

ライブの日時は、2月5日(土)の18:30 開場、18:30開演。場所は原宿ルイード。 〈問い合わせ先〉

サイトロン・アンド・アート(株)

**203 (3498) 7273** 

# FILES

このインデックスは、タイトル、注記——著者名、誌名、月号、ページで構成されています。 2 月に入って、受験生の方にはますます 辛い季節になってきましたね。体調を整え最高の結果が出せることをお祈りしています。

#### 参考文献

I/O 工学社
ASCII アスキー
コンプティーク 角川書店
C Magazine ソフトバンク
テクノポリス 徳間書店
電撃王 主婦の友社
POPCOM 小学館
マイコンBASIC Magazine 電波新聞社
My Computer Magazine 電波新聞社
LOGIN アスキー

# 一般

#### THE NEWS FILE

機能充実のフォトCDプレーヤー, コダック「PCD970」 や, 3 D文字が作れる新型ペン書院など, ハイテク関連 グッズを紹介するコーナー。 — 編集部, LOGIN, 24号, 32-39pp.

#### ▶3DOが来た!!

10月にアメリカで発売された3DO。早くも6万台を出荷したというこの注目のハードを入手し、その実態をレポートする。 ——編集部, LOGIN, 24号, 264-265pp.

#### ▶電網幼稚園

バソコン通信初心者のための教育ページ。最終回となる今回はバソコン通信に役立つフリーソフトウェアの紹介を行う。——編集部, LOGIN, 24号, 288-289pp.

#### ▶ NEWS COLLECTORS

シリーズ「次世代ハードの真実を探る!!」第 | 回の3D0 編など、コンピュータ関連のニュースをまとめて贈る。 — 編集部、電撃王、 | 月号、10-13pp.

#### ▶年末年始アーケードゲーム事情

人気格闘ゲームの分析や年末登場予定のゲームレビューを行う。——編集部、電撃王、I 月号、61-68/II7-I29 pp.

#### ▶クレーンゲームの謎と真実

女の子をゲームセンターに引き寄せる主役のクレーン ゲーム。その実態について、バンプレストにインタビュ ーする。——編集部、電撃王、 | 月号、88-9 | pp.

#### ▶特集 コンピュータ・ミュージックに挑戦

MIDI規格の解説から始まり、音源のセッティング、OS やゲーム上での使われ方などを中心に紹介する。コンピュータミュージック関連製品の一覧つき。——編集部、マイコンBASIC Magazine、 | 月号、41-53pp.

#### ▶Bug太郎のプログラム・タイム

レースゲームにチャレンジ。BASICでトップビュー型のレースゲームをプログラミングしてみる。 ——谷裕紀彦,マイコンBASIC Magazine, 1月号,88-89pp.

#### ▶ BASIC MAGAZINE NEWS

ソニーの家庭用ゲームマシンやTAKERUの「名作文庫ソフト」などのニュース。 — 編集部, マイコンBASIC Magazine, 1月号, 179-181pp.

#### ▶海外発国産機種行

1993年の年末から1994年の春にかけて、海外生まれのビッグタイトルがぞくぞくと日本に上陸する。その顔ぶれと内容を紹介。——編集部、マイコンBASIC Magazine, 1月号、195-207pp.

#### ▶特集 パソコンゲームってなくなるの?

バソコン界の現状を検証し、クリエイターの座談会などを通じてパソコンゲームの未来を予測する。 — 編集部、コンプティーク、1月号、35-47pp.

#### ▶大特集 | 新春おめで対談!!

筋肉少女帯の内田雄一郎VS千葉麗子,「ミッションスクール大図鑑」の森伸之VS「同級生」の藤田正人という対談企画の2本立。——編集部, POPCOM, I月号, 6-12 pp.

#### ▶ NEWS CLIP

Macintoshの新ラインナップ、NECの「デジタルブックプレイヤー」などの新製品紹介や各種ショウのレポート。
——編集部、POPCOM、 I 月号、51-56pp.

#### ▶イチンパ!!

女の子のパソコンライフを考えるページ。今月は、マシンスペースをどう可愛く飾るか。——編集部、POPCOM、1月号、164-165pp.

#### ▶新製品良品館

DCCコンボやポータブルMDなどの音響製品を特集。 — 編集部、POPCOM、 1月号、174-175pp.

#### ▶特集 1994年は絶対にこうなる!

シミュレーションゲーム, ロールプレイングゲームの クリエイターの対談を通じて1994年の傾向を探り出す。 また, インタビューによる科学技術全般の予測などもある。——編集部, LOGIN, 1・2合併号, 147-165pp.

#### ▶THE NEWS FILE

低価格INDYや、デジタルベータカムが登場したニコグラフのレポート、低価格CD-ROMドライブー挙紹介など、

ハイテク関連のトピックを集めたコーナー。 ——編集部, LOGIN, 1・2合併号, 166-173pp.

#### ▶ Pentiumとはなんだ?

次世代CPUの期待がかかる, そのうちのひとつPentium を紹介する。ほかにも, インテルのCPUの歴史に触れる。 — 編集部, LOGIN, I・2合併号, 204-207pp.

#### ▶特集 大容量記憶装置

HDD/MOの導入法や使用法をアドバイス。 — 長谷川博之ほか、I/O、I 月号、77-92pp.

#### ▶秋季コムデックス'93

RISCビジネスに意欲的なアップルの基調演説, PDA市場などの刺激的な内容をレポート。——Dana Blankenhorn, I/O, 1月号, 113-116pp.

#### ▶マルチメディアの行方

Panasonicの3DOマシン「REAL FZ-I」から見る, CD-ROM によるマルチメディアの現状と行方。マルチメディアの 企業提携図付き。——奥野雅之, I/O, I 月号, I35-I38pp.

▶ ASCIL EXPRESS

「COMDEX FALL'93」「マルチメディア'93」の模様をレポート、そのほか新製品情報が満載。 — 編集部, ASCII, I 月号, 234-236pp.

#### ▶特集 | '94年最新機種ガイダンス

海外マシン数機種を含む,各社ニューモデルの実力検証。異機種間ベンチマークによる比較つき。——編集部,ASCII, 1月号,257-280pp.

#### ▶特集2 情報戦を生き残れ

電子手帳などの情報管理ツールの動向や製品紹介,活用法などを紹介する。——編集部, ASCII, | 月号, 305-320pp.

#### ▶ FORMULA ONE COMPUTING

'93秋の鈴鹿グランプリより,レースの現場で働くさまざまなコンピュータをレポート。――編集部, ASCII, I 月号, 326-330pp.

#### ▶新科学対話< |>

科学者を迎えての連続対談シリーズ。ゲストは、NHKスペシャル「脳と心」に出演中の養老孟司氏。コンピュータと脳との接点とは。——竹内郁雄、ASCII、1月号、370-376pp.

#### ▶特集 最新FAXモデムと通信ソフト

低価格化,高機能化により確実に普及しつつあるFAXモデム。その活用法を解説するとともに、最新パソコン通信用モデム数機種を紹介。——編集部、My Computer Magazine、 | 月号、27-42pp.

▶ステップアップに役立つパソコンNEWプロダクツ 周辺機器とパソコン本体、ソフトの新製品情報。-

編集部, My Computer Magazine, Ⅰ月号, 66-73pp.

▶特集 2 '94新春パソコンマーケットガイド

全国主要パソコンショップの紹介。お得なパソコン購入法や、ショップごとの目玉商品も掲載。——編集部、 My Computer Magazine、 | 月号、171-203pp.

#### ▶ISDN時代のパソコン通信

沖電気の最新モデム「PCLINK TA/296」の紹介を交え、 ISDNとはなにかをわかりやすく紹介する。 — 高橋雄 一、My Computer Magazine、 I 月号、60-63pp.

#### ▶未来派パソコン通信の研究<3>

今月は 2 、3 年先のパソコン通信の未来を予測する。 ——原田洋平, My Computer Magazine, | 月号, 138-139 pp.

# X1/turbo/Z

#### X1シリーズ

#### ▶ BLOCK

ブロックくずし。ラケットが傾くのでボールが思わぬ 方向へ飛んで行ってしまうかも。——西尾幸造,マイコ ンBASIC Magazine, I 月号,132-133pp.

#### ► MARBLE KID

ブロックを自由自在に動かして,モンスターを倒せ! ——寺田宏幸,マイコンBASIC Magazine, 1月号, 134-136pp.

#### ▶Winning Run~SUZUKA~

New FM音源DRIVER上で動作するミュージックデータ。 — 西尾将人, マイコンBASIC Magazine, I 月号, I56-I57pp.

#### ▶で・ば・ぐ

1993年12月号に掲載されなかった「スピンディジーII」 の音色設定プログラムリストを掲載。──編集部,マイコンBASIC Magazine, |月号, |62p.

# X68000

#### ▶最新ゲーム徹底解剖!!

話題の人気ゲームを徹底解剖する。X68000は「ストリートファイター II ダッシュ」。 — 編集部, LOGIN, 24号, 184-185pp.

#### ▶ X68030新聞

最終回ということで,「X68030新聞社が選んだこの I 本」, ズームの「オーバーテイク」を取り上げる。 — 編 集部, LOGIN, 24号, 268-269pp.

#### ▶今月の電撃王

パソコン, コンシューマなどのゲームを掲載。X68000 版は「餓狼伝説2」「ドラゴンバスター」。新作ソフトリリースカレンダーつき。——編集部,電撃王, 1月号,15-29pp.

#### ▶ SHORTEN·改

バネルを開いて、自分の領地を広げていく陣取りゲーム。X-BASIC用。——非アクション会会長14才、マイコン BASIC Magazine、 | 月号、137-139pp.

#### ▶ WHOLE HEART OCTOPUS

タコ君が活躍するアクションゲーム。——高橋秀之,マイコンBASIC Magazine, I 月号, I40-I42pp.

▶サムライスピリッツ~自然の宴(ナコルル)~

ミュージックプログラム。——藤井亘, マイコンBASIC Magazine, 1月号, 158-160pp.

#### SUPER SOFT HOT INFORMATION

ビデオゲームアンソロジー第7弾「ドラゴンバスター」や「餓狼伝説2」,パズルゲーム「キーパー」「宝魔ハンターライム第5話」を紹介。——編集部,マイコンBASIC Magazine, 1月号,とじ込み付録10p.

#### ▶ SUPER SOFT EXPRESS

別冊ソフトガイド。「餓狼伝説2」「卒業」「麻雀クエスト」「ネメシス'90改」などの新作ソフトが紹介されている。機種別の発売予定表もあり。——編集部、コンプティーク、1月号、別冊19-20、26、34pp.

#### ▶ How to Win

「項劉記」では人間同士で対戦した場合の勝利の秘訣、「信長の野望・覇王伝」のリプレイなど。 ——編集部、コンプティーク、 1月号、70-73、86-89pp.

#### ▶ NEW GAME REPO!!

格闘アクション「ストリートファイターIIダッシュ」を始め、各機種用のパソコンゲームを紹介する。機種別カレンダーつき。——編集部、テクノポリス、 | 月号、36、47、49、54pp.

#### ▶HOT REVIEW!!

ゲーム業界の有名人たちがゲームソフトを批評するコーナー。X68000版「ぶたさん」が取り上げられているほか、「コットン」の未公開資料も掲載。——編集部、テクノポリス、1月号、64、66pp.

#### ▶DO-JIN SOFT FAN!!

アマチュアソフトを紹介するコーナー。X68000はファンタジックな世界が舞台の「SILK ROAD」、対戦プレイがアツい格闘ゲーム「Power Knucle」などが登場。コミケットサークル予定表もある。——編集部、テクノポリス、I月号、70-78pp.

#### ▶新作パーフェクトガイド

X68000は「餓狼伝説 2」「ドラゴンバスター」を紹介。 ——編集部, POPCOM, 1月号, 45, 49pp.

#### ▶68新聞

新装開店で登場の, X68000情報ページ。「餓狼伝説 2 」「ストリートファイター II ダッシュ」「ドラゴンバスター」を取り上げる。——編集部, LOGIN, I・2合併号, 186-187 pp.

#### ▶ FREE SOFTWARE INDEX

大手主要ネットにアップロードされたソフトを紹介。 X68000は、SX-WINDOW上で 6 万色背景を実現する 「grroot.x」、SX-WINDOW対応の麻雀牌を使ったパズルゲーム「SX青海、X」のフリーソフト情報が紹介されている。——編集部、ASCII、1月号、457p.

#### ► HOBBY EXPRESS

マニア必携ゲーム「ぶたさん」の紹介。——編集部, My Computer Magazine, 1月号, 206p.

#### ▶なんでも0&A

「Easydraw SX-68K」を使い、網かけパターンの中に中抜き文字を重ねる方法ほか、テキストプレーンの消去法など。 — 編集部、My Computer Magazine、 | 月号、160-161pp.

#### ▶SX-WINDOWプログラミング

今回は基本的な操作のひとつ, ウィンドウを開くこと に挑戦する。——吉野智興, C Magazine, I 月号, I40-I46pp.

# ポケコン

#### PC-E50

▶アンド君の帰宅Version 2.2

暗くなるまでに家に帰らないと……。タイミングが命のワンキーゲーム。—— 西野陽一, マイコンBASIC Magazine, 1月号, 145-146pp.

#### DOT DRAGON

せまってくるブロックをよけるアクションゲーム。 — たりらりらん、マイコンBASIC Magazine、 I 月号、 147-149pp.

# 新刊書案内



ハッカーを追え! ブルース・スターリング著 今岡清訳 アスキー刊 ☎03(5351)8194 四六判 448ページ 2,980円(税込)

アメリカのハッカーネタ本というのはいろいろと出ているわけだが、今回のように著者がブルース・スターリング(サイバーパンクSF作家)で、訳者が今岡清(元SFマガジン編集長)、装丁が立花ハジメとくれば、つい手にとってしまうのが人情というもの。ブルース・スターリングであるから、ドキュメンタリーではあるが、いままでのハッカーものとはひと味違う。システム破りをする系統のハッカー(クラッカーと呼んだほうがよいか?)たちと、彼らの世界に関するクールな物語なのだ。決して、世間一般にハッキングの世界を教えるための啓蒙書でも、セキュリティ強化を勧めるため

の本でもない。現実世界とサイバースペースの戦いがテーマであり、ハッカーと電話フリークのアンダーグラウンドで活躍する人たちをクールに描くのがテーマなのだ。まさに、現代のサイバースペースドキュメンタリーなのである。

キーになるのは、1990年の5月8日に行われた、 シークレットサービスのハッカー一斉取り締まり だ。なかでも「サンデヴィル作戦」では、40台の パソコンと23,000枚のFDなどが押収された。著者 は決してハッカーや電話フリークを擁護しないが, 現実世界 (特に政治的権力) がサイバースペース に現実的な対応を持ち込むことをよしとはしない。 著者は本書の中でこう書いている。「ぼくには、ア メリカの作家たちは封をされた捜査令状によって, なんの罪に問われることもないままコンピュータ を押収されるかもしれない、ということがわかり 始めてきた。…… (中略) ……いまや電子的な表 現の自由と、コンピュータ犯罪の現実だとされて いる世界に入っていく時だった。その結果がこの 本だ。その結果が電話会社の世界であり、デジタ ルアンダーグラウンドなのだ。」

サイバースペース黎明期の記録として, いままでの視点では見えなかったデジタルアンダーグラウンドを知る好著として読んでみたい。 (K)



SFアニメを天文する 福江純著 日本評論社刊 ☎03(3987)8611 新書判 152ページ 1,500円(税込)

鉄腕アトム、機動戦士ガンダム、風の谷のナウシカ、この3本のアニメを読者のほとんどの人が知っているであろう。では、機動戦士ガンダムのなかで登場したスペースコロニーを現実に建設するならばどこにすればよいか? この問いに理論的に答えられる人がどれだけいるだろうか?

30年来アニメとつき合ってきた著者が、いろいろなアニメを題材として天文学に関係する基本的なことや最先端の話を丁寧に解説している。本書を読めば、これまで見たアニメでなんとなく見過ごしていたことへの理解が深まり、そのアニメをより楽しめるようになるだろう。



ビジュアル ディクショナリー1 日用品 EVERYDAY THINGS 徳永優子朝訳 同朋舎出版刊 ☎075(212)5900 B4変形判 69ページ 2,800円(税込)

いま、みなさんの日常で使っているものがどんな部品からできているか知っているだろうか? たとえば、自転車、時計、傘。それぞれ自分で使ってはいるけれど、「どんな部品で、いくつの部品で作られてるの?」と急に聞かれてもわからない。でも、この本を見ればそれがわかるのだ。

本書では、日用品が部品ごとに分解された状態で写真やイラストに収められている。そして部品ごとの名称、その英訳が紹介されている。もちろん、部品の名称がわかれば、索引でその形状が調べられる。これはシリーズもので、ほかにも「人体」「船と航海」「動物」「植物」などがある。



MUSIC PRO-68Kで作成された MMLデータの曲をアセンブラで 演奏するにはどうしたらいいのか

教えてください。 愛知県 小田島 倫也



とりあえず、X-BASICでプログラムを 組むなどの方法でも処理できますが、Z-MUSICシステムをお使いならば、もっと 簡単に処理することができます (バージョ ンは問わず)。

まず、BASIC.CNFにMUSICZ.FNCを組 み込んだうえで、X-BASICを立ち上げ、

M SWITCH(1)

に変換することができます。

と入力します。

次にMUSIC PRO-68Kに付属していた PL.BASを使用してデータを演奏してくだ さい。自動的に "ZMUSIC.ZMS" というフ アイル (\*. ZMSファイルは\*. OPMファ イルとほぼ同等なもの)を作成してくれま

このようにしていったん\*. OPMファイ ル形式に変換してしまえば、あとはそんな にややこしくありません。

考え方としてもっとも単純なのは、その ファイルを "OPM" というファイル名で書 き込んでやることです。これならばファイ ル操作だけですみます。メモリ上にMML データを保持している場合には、Z-MUSICを使うならば,

ZMUSIC-C TEST.OPM

のようにデータをZMD化したものをメモ リ上に取り込んでおき、ファンクション11H (play conv data) でより高速に演奏する ことができます。

 $D1.L = 11_{H}$ 

D2.L=0

A1.L=データ格納アドレス+7 のようにレジスタを設定し,

TRAP #3

を実行してください。



256色モード用のグラフィックエ ディタを65536色モードで作りた いと思っています。256色モードで

使用されているパレットがよくわかりませ ん。緑 3 ビット、赤 3 ビット、青 2 ビット で色を作ってもなぜか違ったものになりま す。デフォルトではどのような色が割り当 てられているのでしょうか。

大阪府 高宮 慎一

OT.

おそらく少し考え違いをしている のだと思います。たとえば青であ れば0~31の区間を 4 等分すれば いいのですから……と、32÷4=8になる

FOR I=0 TO 3

B=I\*8

NEXT

といった内容の処理をしてしまいがちです。 しかしこれでは0~24までを4等分してい ることにしかなりません。0~31までを4 等分するには、32÷3=10.666...で分割す ればよいことになります。同様に0~31を 8 等分するには、32÷7=4.57...で分割す ればいいことになります。

きちんと割り切れないので誤差が出る可 能性はありますが、このような処理でシス テムが扱っている256色モードのデフォル トパレットと同等なものが作成できます。



Oh!X1993年11月号80ページに「SX-WINDOWではツァイト社から出 ている和文アウトラインフォント

を使用することができる」とあり、その下 にはJGフォントの印字見本もあります。一 方, SX-WINDOW ver.3.0ユーザーズマニ ュアルの163ページでは、フォントマネージ ャで対応しているのは「拡張子がIFMのも のと書体倶楽部のもの」とあります。おそ らくフォントマネージャに手を加えなけれ ばならないのだと思いますが、JGフォント のシャーペンなどでの使用方法を教えてく ださい。 東京都 佐川正人



ひと言でいうと特別な操作はなに も必要ありません。SX-WINDOW ver.3.0のシステムに付属する IFM.ENVというファイルの内容を表示し

てみてください。すでに主なJGフォントが 登録されているはずです。ですから、買っ てきたJGフォントファイルをIFMで指定 されたディレクトリに放り込めばすぐに使 用できるようになります。

ですから、IGフォントをSX-WINDOW で使用するうえで注意しなければならない ことといったら, 元ファイルがすでにベジ エ曲線のデータなのですから無駄なベジエ 化などをしないようにすることぐらいでし ようか。そのほか、FLOAT4.X(X68030の 数値演算コプロセッサ用浮動小数点演算ド ライバ)を使用していると、ごくまれにア ウトラインフォントの展開に失敗すること があるようですが、これもFLOAT2.Xな らば大丈夫なようです。安心して使用して ください。

(中野 修一)



Z-MUSICシステムver.2.0を買い ました。しかし、ドキュメントで 書かれているBOS.CNFというフ

アイルがみつかりません。

埼玉県 山本博晃



ようやく発売されたZ-MUSICで すが、手違いによりいくつかのフ アイルが抜け落ちていました。

とりあえず,これまでのデータを演奏す るために必要なものを掲載しておきます。 まず、OPMDRVn.X用のデータを再生する ために必要な"68SND.ZMS"、そして質問 にもある "BOS.CNF" です (OPMDのデー タを再現するために必要)。

"68SND.ZMS" は要するにOPMDRVn. Xの内蔵音色ですから、OPMDRVn.Xから 自動生成します。OPMDRV.X, OPMDRV2.X, OPMDRV3. Xのいずれかを組み込み, MUSIC.FNC (MUSICZ.FNCは不可)を 組み込んだX-BASICを立ち上げ、リスト 1のプログラムを入力して実行してくださ い。これで自動的にファイルができあがり

"BOS.CNF" はエディタからリスト2を そのまま打ち込んで使用してください。Z-MUSICシステムver. 1のときのものでも かまいませんが, 内容は一新されています のでできるだけ新しいものを使ったほうが いいでしょう。

また, サンプル曲のうち,

CT2.ZMS :作曲 矢部雅敏 SLOPE.ZMS :作曲 矢部雅敏 のAD PCMパートが正常に演奏されませ んでした。DISK 1のAUTOEXEC.BAT中

if exitcode 2 set zmusic = % zmusic%;B:\\BASS;B:\\SNARE;B: ¥TOMTOM;B:¥ETHNIC;···· の最後尾に,

; B:¥ を追加してください。 また、42ページの図に誤りがありました。 正しくは右の図のようになります。70%に 縮小して上から貼り込んでください。

さらに、ZPCNVで標準ドラムセットの うちのTR-808セットを作成しようとする と、TR808HO.PCMの処理中に "CUT SIZE IS TOO BIG." のエラーが発生しま す。エラーが発生する行(11行目)にある "C"オプション指定をまるごと削除して ください。つまり、正しくは、

 $.o2a + = tr808set \tr808ho.pcm, f3000,$ 

0,v94

のようになります。

今回掲載できなかったファイルについて は次回の付録ディスクで収録する予定です。 ご了承ください。 (U)

#### リスト1

```
10 str s[255], cr
 20 char m(4,10)
30 int f
      cr=chr$(13)+chr$(10)
     cr-cnrs(13)+cnrs(10)
f=fopen("68snd.zms","c")
for i=1 to 64
m_vget(i,m)
fwrites("(v"+str$(i)+",0",f)
for i=0 to 4.5
 50
 70
      for j=0 to 4
s=cr
 90
110 for k=0 to 10
120 s=s+","+right$(" "+str$(m(j,k)),3)
130 next
140
      fwrites(s,f)
150 next
160 fwrites(")"+cr+cr,f)
170
      next
180 fclose(f)
```

#### アンプリチュードモジュレーション/拡張ARCC 振幅パラメータマイナスの場合 波形番号0:鋸歯波 MSの第2パラメータ av @A @A 餅の 第2パラメータ @Sの第2パラメータ 波形番号1:矩形波 側の 第2パラメータ @Sの第2パラメ av @A @A 餅の 第2パラメータ @Sの第2パラメータ 波形番号2:三角波 @Sの第2バラメータ @A Hellの 第2パラメータ @Sの第2バラメータ 波形番号3:鋸歯波シングル OHの第2パラメータ @A @A 酬の第2パラメータ @Sの第2パラメータ 波形番号8~31:ユーザー定義波形 餅の第2パラメータ BSの第2パラメータ QV -®Sの第2パラメー

#### リスト2 BOS.CNF



AHの第2パラメータ

●拡張ARCCの場合は@Vの代わりに@Cの第3バラメータが使用される

#### 質問にお答えします

(定義波形が+5, -5, +10, +3, 0の場合)

日ごろ疑問に思っていること、どんなこ とでも結構です。どんどんお便りください。 難問, 奇問, 編集室が総力を挙げてお答え いたします。ただし、お寄せいただいてい るものの中には、マニュアルを読めばすぐ に解答が得られるようなものも多々ありま す。最低限、マニュアルは熟読しておきま しょう。質問はなるべく具体的に機種名, システム構成, 必要なら図も入れてこと細 かに書いてください。また,返信用切手同 封の質問をよく受けますが、原則として、 質問には本誌上でお答えすることになって いますのでご了承ください。なお、質問の 内容について、直接問い合わせることもあ りますので電話番号も明記してください。 宛先:〒103 東京都中央区日本橋浜町

3-42-3

ソフトバンク株式会社出版部 Oh!X編集部「Oh!X質問箱」係

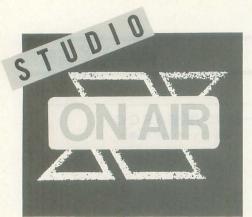



# FROM READERS TO THE

草木も眠る……じゃなくて、凍るような 寒~い、寒い冬のさなか、いかがお過ご しでしょうか。コタツに入ってミカンを

食べてばかりいませんか。たまには冬の 楽しみのひとつ, スキーやスケートにで も行ってみましょう。

◆どうしてゲーム特集だとウキウキしてしまう のだろう。その喜びたるや、飼ってる猫2匹に 吸い出しキッスをしました。それからスリーエ フへ買い物に行き、店員に対し「どうしてスリ ーエフなんですか?」と質問し、「スリーセブンだ とパチンコ屋と間違えちゃうでしょ」との回答 に納得したほどショッキングな内容でした。

> 平井 秀司(23)神奈川県 なかなかセンスのある回答ですね。それな ら「スリーナインだったら鉄道会社と間違 えちゃうでしょ」ってのもありですか?

- ◆「システムX探偵事務所」の「春香の逆襲」よ かったです。一刻も早くモーフィングのプログ ラムを見たいです。 岩本 龍児(23)京都府 ひょっとしたら来月の付録ディスクに入る かも。
- ◆「DōGA法人化への道」を読んでいていや~な 気分になってきた。おそらく日本全国がこうな のだろうが……。規制緩和は名ばかりか? ほか の「文化」にかかわる公益法人はどうやってや るんだろう? 村上 智一(18)熊本県 そういえば規制緩和が行われるどころか, 規制は増えているという記事を雑誌で見た ような……。
- ◆「善バビ」にも (毎回の) タイトルがあった ほうがいいな。INDEXがとっても寂しいから ……。というのは余談として、INDEXには毎回感 謝しています。調べものがすぐに見つかります から。ほかの雑誌だと下手をすれば2~3年分 ひっくり返すときもありますから……。

北口 修一(20)兵庫県 そういっていただけると、とってもありが たいです。こちらの苦労も報われます。み なさん参考にしてくださいね。

◆「スーパーリアル麻雀PII&PIII」はめっきり弱 くなっています。ところが、ゲーセンではPIVが あいかわらず、多くの若者を地獄の淵まで超特 急で案内しています。STARTするときにカン・ポ ン同時押しで2人目,チー・リーチ同時押しで 3人目から始められます。3人目に勝つとボー

ナスゲームの始まりで、一度勝つだけで、ショ ウ子、カスミ、ミキの各々の強運の持ち主をひ んむくことが可能です。逆に一度負けるとおし まいですけど……。 桶口 泉(18)福岡県 今度ゲーセンで試してみましょう。

◆PII&PIIIに対する風当たりがけっこう強いで すが、私のようなトーシローでも楽しめました。 それに、マニュアルにするなと書いてあったハ ードディスクインストールの問い合わせにもき ちんと返車をくれたメーカーの厚意も高くかい たいと思うのですがどうでしょうか。

田中 敬久(22)岐阜県 人によって, 商品の魅力を感じるところは, ずいぶんと異なるものですから……。それ にしても、ユーザーサポートをしっかりや ってくれるのはうれしいことですよね。

◆「ネメシス'90改」は買いだ(シャレではない)! けれどMSX版に比べてランクの上がり方が尋常 でない気がする。せめて「ガリウスの迷宮」さ えあれば……。裏技を誰か見つけてほしい。

立花 弘史(20)熊本県

楽しんでいるみたいですね。「ガリウスの迷 宮」が見つかるといいのですが……。

◆「GCCによるX680x0ゲームプログラミング」は

なんだ! GCCを7,000円, ライブラリを9,000円 (だったっけ?) で買った私は愚か者だったの 藤田 敬(26)宮崎県

> Cにより早く親しめたのだし、マニュアル もしっかりしたものが手に入ったのだから、 愚か者なんてことはありませんよ。

- ◆とうとう買いました、「ストリートファイター II ダッシュ」。X680x0で出るんだったらメガド ライブ版なんて買わなかったのに……。CPSフ ァイターアダプタ4,000円するんですか。メガド ライブのコントローラを使うんだったら、この アダプタを買うよりも「チェルノブ」を買った ほうが安いですね。 北浦 暁光(19)東京都
  - 実際に「チェルノブ」の変換コネクタはキ -の割り当てをコンフィグで替えないとい けないけど, 使えますよ。
- ◆最近SLGがおもしろくないと思いませんか? 僕はPC-9801, FM TOWNSを経てX68000へきた者 ですが、結局ACTがいちばん効率のよいおもし ろさを運んでくることに気づきました。別に SLGが下手というわけではないのですが……。

藤原 正浩(16)福岡県 ちょっと毛色は変わってますけど「ロボッ トコンストラクションR.C.」なんかおもし ろいと思いますけど。

◆5年前,「ドラゴンスピリット」をしたくて X68000を購入……。月日は流れ手持ちのゲーム ソフトもたくさんたまってしまった。いい歳を してと思われるかもしれないが現役だ! とい いたい。もちろん仕事にも使っていますよ。

尾形 淳一(40)北海道 いくつになっても楽しいものは楽しいです よね。仕事にはどんなソフトを使っている んですか?

◆Oh!Xを I ~12月号まで初めて買い続けました。 そして1993年はいろんなことがありました。1 月号, 初めてハガキを書く。2月号, 受験が忙 しくなる。3月号, X68000もこれまでか……。 4月号、プレゼントに当選する。5月号、ちゃ だワを読む。6~9月号, プレゼントがこない。 10月号, 初めてのディスク。II月号, X68000XVI を持つ友人発見。12月号、プリンタが壊れる。 そしてプレゼントがまだこない。



片山 明義(15)奈良県 発送が遅れて申し訳ありません。今月号が 出るころには届いていると思うのですが。

- ◆パソコンを買った当初、X68000のことを書いた本が見つからなくてシャープのパソコンを取り上げる雑誌はないと思っていました。そんなとき上司にOh!Xを教えてもらい、ずっと参考にさせてもらっています。Oh!Xを読んでいてつくづく感じたのはユーザーあってのメーカーだということとユーザーがX68000を進化させているということです。 細谷 栄一(29)奈良県いい上司ですね。これからもよろしくお願いします。
- ◆X68030が発売されて半年たったので、そろそろのh!Xの表紙にあるand X68000をand X680x0にチャレンジしませんか? X68030ユーザーにとって、とても気になることなんです。

須田 周作(21)岡山県 いろんなことが気になるんですね。今度相 談してみましょう。

◆某月某日、FM R用「PITMAN」をプレイする。 ……泣ける。この正月に田舎に帰ったら久しぶ りにMZ-700を起動してみよう……。

杉本 秀昭(23)神奈川県 たまには懐かしいパソコンを起動してみる のも楽しいかもしれませんね。

◆先日、いきなり停電になった。愛機のX68000 XVIは主電源を切っており、当然ハードディスクは動いていない。よかった。

河本 直規(28)和歌山県

とりあえずよかったですね。でも,いつも 主電源が入ってないわけではないですよね。

◆以前、ダンプリストを入力しているところを 女に見られた。いまはもういない。たまにダン プリストを入力していると切なくなる。声に出 して打ち込んでたのがアレだな。いまは黙って 打ち込んでいる。 田中 信一(22)神奈川県 まだまだ寒い日が続きますが、がんばって

まだまだ寒い日が続きますが、がんばって 春を迎えましょう。

◆ここ数年、パソコン業界はパッとしませんね。 そういえば僕が中学生のときも同じようなこと を思っていました。そのときは、X68000という まったく新しいコンセプトと圧倒的なスペック をもったマシンの登場で業界も沸きましたし、 僕も目からウロコが落ちました。もうそろそろ あのときのようなショックをもう一度味わいた いと思うのは僕だけではないはずです。

堤 哲也(21)福岡県 そんなショックだったら一度といわず何度 でも味わいたいですね。

◆帰省のときに使うためMacintoshを買いました。使っていくうちにX68000にはない魅力,またX68000にしかない魅力が見えてきました。いままで井の中の蛙だったことを思い知らされました。 信太 徹(23)神奈川県

PC-9801, DOS/Vなどを経験すれば, もっといろんな世界が見られるかもしれませんね。

◆友人2人をX68000にハメてしまいました。し



かも2人ともX68000を買っちゃって, 私ってイケナイことをしたのでしょうか?

河上 博仁(17)埼玉県 ハメたなんてとんでもない。素晴らしい世 界に案内したんですから、これからも面倒 をみてあげてくださいね。

◆先日、あの奥尻島行きのフェリー乗り場が目の前に見える父の実家へ行った。そこの町内のゲームコーナーで、往年のテーブル筐体のなかに向かいどうしに並んだ「スパⅡ」の対戦台を発見。う一むこれならお互いにニラミをきかせて対戦できて楽しそう(笑)。しかし相手がもしきれいなお姉さんだったら……。ちなみにこのゲームコーナーは某協同組合の屋上でした。

堀井 晶司(21)北海道

負けた悔しさでいきなり向かいの人に殴り かかって本当のストリートファイトになっ たりして……。

◆2カ月前からつき合い始めた彼氏の影響でパソコンを始めました。いまは「MATIER」に夢中です。これからはプログラムの勉強したいです。初心者にも楽しめるページがあったらいいなあと思います。 吉野 邦子(23)山口県

今月の特集はいかがでしたか。プログラム を作るきっかけにでもなればいいのですが ......。

◆宝くじが当たったー。これを機にX68030を買うぞ! 就職も決まったし、ローンにすればなんとかなるぞ。これでクロックアップしたのにバグりまくりのX68000ACE-HDとおさらばだ。だって一部のゲームにしか対応しないんだもん。

及川 大之(18)東京都

いまごろはX68030で遊びまくっているん でしょうね。それにしてもみんなよく宝く じに当たりますね。少し買ってみようかな。

◆寮に入った(国立の高専にはだいたいあるらしい)。当然、X68000ももってきたのですが、毎晩「餓狼伝説」がアツすぎる。おかげで、通学時間が2時間か5分になったのにプログラムを組む時間ができないし、眠れない日も増えた。

村上 洋樹(17)東京都

いまごろは「餓狼伝説 2」でアツくなって るんでしょうね。でも、プログラミングも がんばってくださいね。

◆「GCCによるX680x0ゲームプログラミング」発刊か! よし今度こそCを勉強するぞ,と意気込んで本屋に行ったけど置いてなく,あっという間に「王家の紋章」IO冊に化けてしまった。Cマスターへの道は遠い。 安藤 道子(21)宮崎県

きっと、いまは本を手に入れてCマスターへの道を歩んでいますよね。

◆昔,親バカになって子供のビデオにタイトルやテロップを入れてる姿を思いうかべながら初代X68000を手に入れた。ゲームの甘いささやきにそそのかされ回り道をしながら、2本目が完成した。 伊藤 義幸(35)愛知県

X68000を使って撮ったビデオを家族で見 ている姿が目にうかぶようです。

◆父がX68030を買ったので、X68000をおさがり としてもらいました。わーい、これでゲームが できるゾー。ワープロもしたいなあ。

安井 久美子(16)京都府 女性のユーザーが増えるのはとってもうれ しい。も、もちろん男性のユーザーが増え るのも……。

◆金と銀のエンゼルは、出荷のときの1パック (20個くらい?)に必ずひとつ入っています。見分 け方は、まずなるべくたくさんのチョコボール を上から眺められるようにします。次に上から くちばしの部分を見て、最も色の濃い (黄色) ものが当たりです。ここで注意してほしいのは、 あまりじっと見つめずぱっと判断することと、 当たりがすでにないかもしれないということで す。これで何回も当てています。ちなみに大き いチョコボールだと大きい缶詰が送られてきて 圧巻です。それと最近はエンゼルではなくキョ ロちゃんです。 椎名 美臣(23)東京都 ◆チョコボールの銀のエンゼルはケースのなか のいちばん前かいちばん後ろのものに当たりが よく入っています。これで5枚当てました。金 のエンゼルは残念ながら見たことがありません。 うわさではキャラメルでしか当たらないと聞い たことがあります。 竹原 久(23)東京都 チョコボールについての2通のハガキ。み

チョコボールについての2週のハガキ。みんなはどちらの方法で当たりに挑戦してみますか。

◆北海道でも「たほいや」は1993年の4月から やってました。最後の3回ぐらいしか見れなかったけど。そんなことで、いま学校で「たほい や」をやっています。放課後に友人5,6を人 集めて図書室から広辞苑を借りて、誰もいない 教室で黒魔術のごとくやっています。ちなみに 「たほいや」は本屋で売っています。知らない 人はぜひやってみてください。はまります。

瀬口 武史(16)北海道
「たほいや」とは言葉の遊びです。親が広
辞苑のなかからひとつの単語を選び、子が
その言葉の意味をひとつ考えます。それか
ら親が子の答えと自分の答え(正しい意味)
をランダムに読み上げます。その答えのな
かから、子が自分の持ち点を賭けて正しい
意味を当てます。テレビでは、賭け点の最
高は3点、正解したときは賭けた点を親か
ら貰えます。子が間違ったときは、親に1
点、選んだ答えを書いた子に自分の賭けた
点を払います。全員が答えを当てられなか
ったときは親は2点ずつ貰えます。いかに
も広辞苑に載っていそうな答えを考えるの
がポイントです。それでは興味のある人は

◆A:「最近くしゃみが多くて……上司にカゼうつされたかな?」私:「最近抜け毛が多くて ……上司にハゲうつされたかな?」A:「ふぁ ~,今日は寝不足で気分が悪い」私:「あ~, 今日は眠くて機嫌が悪い」……。その後,私の 肩にポンポンと手が……。ああ運命やいかに。

試してみてください。

伊藤 直也(23)静岡県 表側にちゃんと職業が書いてあるから大丈 夫だったんですね。よかった。

- ◆表紙のCGのラジオはさりげなく「OHIX」になってませんか? 杉浦 聡(21)静岡県いわれてみれば、たしかにそうですね。全然気がつきませんでした。
- ◆「物書きがコンピュータに出会うとき」(実出 直人著、河出書房新社刊、1990年)という本を 読んだのですが、非常に面白かったので紹介し ます。この本の対象とする読者は「論理的な文 章が書けないで困っている人文学系の大学院 生」というとても特殊なものです。ただ、調査

資料の収集、整理、分析から、体系的な構成をもつ論文の下書きから清書まで、自分の思考の補佐をさせながらトータルにコンピュータを用いていきたいと思っているあなたにお勧めします。 小川 知幸(23)宮城県

卒論に困っている人は一度読まれては……。 あ、ごめんなさい。もう間に合いませんで したか? じゃあ、来年度に備えて読んでみ ては……。

- ◆11月19日、Oh!Xの発売日、家の近くの2軒の本屋に行くが「まだ入荷してません」といわれあきらめる。11月22日、別の本屋に電話、「担当の者がいないので明日電話してください」……あきらめる。11月23日、その本屋へ行く。「3冊19日に入荷して売り切れ」あきらめる……わけがない。取り寄せてもらうことにする。11月24日、PM7:30本屋に到着、「PM8:00ごろに入荷」といわれぼかの本を立ち読みしていると本棚にOh!Xが……おいおい。 白石 和大(17)山口県本を手に入れられるまでずいぶん苦労されたんですね。どうもありがとうございます。よろしければ定期購読など……。
- ◆最近, つまらないことでイライラしている自分がいやになり, さらにイライラしてしまうという状態になる。やはりCaが不足しているのだろうか。 吉田 務(21)大阪府

では、これからコンビニに行って、ザ・カル シウムとカルシウムパーラーでも買いにい ってきますね。

- ◆「二ケ」という名を聞いて、エリート、金髪、 美人で権力者のお姉さんを連想してしまう人は Oh!Xには何人いるんだろう。あと、「クロービス」 と聞いて全身緑色でハネの生えている女の子を 連想してしまう人もいるかどうか、気になるな あ。 林 大助(18)神奈川県 さて、なんのことやらさっぱりわかりませ ん。だから教えてくださいね。
- ◆クリスマスシーズンを迎え、手品の出張サービスの予約の受け付けを始めました。Oh!Xの編集部へなら格安で参上いたしますので、ご利用

- ください。 北川 亮(23)東京都 残念ながらクリスマスは過ぎてしまいまし たが、次の機会には頼んでみたいですね。 また連絡をお願いします。
- ◆結婚した。X68000より私の相手をして、と妻はうるさい。うれしいような、悲しいような……。「ロボットコンストラクションR.C.」やりたいのに……。 藤岡 孝史(25)神奈川県のろけにしか聞こえないんですけど……。 悔しいから「ロボットコンストラクションR.C.」でも……。
- ◆所沢航空発祥記念館のエクスペリエンスシア ターの「天までとどけ」は一見の価値あり。600 円で見られる。音楽がいいですよ。

中林 亮(25)奈良県 地方のいろんなところで面白いことをやっ てたりしますよね。そういえば、新潟へ旅 行に行ったときにも科学博物館(だったか な?)が楽しかったですよ。

◆ナタデココを食べましたか? おいしいとも まずいとも思えない。ミョーな味がしました。 このブームはいつまで続くのでしょうか?

これを書いているころには、ポストナタデ

伊南 尚幸(18)青森県

ココといわれるパンナコッタが評判ですが、 さて本が出るころはどうなっていますか? ◆先日、ゼミ旅行に行った。山口、津和野、萩だ。そのとき気づいたのだが、やたらと向こうの自販機に「ダイエットペプシ」が目立った。「コカコーラ」の影が薄かったような……。最終日に山に登ったが、足を滑らせて腰を打った。ダメージ80%……。トホホ。

坂井 大吾(22)兵庫県
ダメージ80%ならこれからですよ。そろそ
ろゲージが赤く光って超必殺技が……。そ
れは「餓狼伝説2」でした。失礼しました。
◆卒論でカゼひいた。カゼ薬飲んだら気持ち悪
くなった。車に乗ったら免停になった(スピードで……)。その翌日、ハードディスクも……。
不幸や……まったく。 宇田 淳一(19)東京都
これだけ不幸が続いたら、あとは幸せがまって……いるかなあ? まあ、お酒でも飲んで……あ、19歳でしたね。飲んじゃだめで
すよ。

- ◆子供はどうしてうなじの毛が長いのですか? 長谷部 一也(19)東京都 長いほうが可愛いじゃないですか。理由に なってませんけど……。
- ◆12月号の岩瀬さんへ、「ベラボーマン」は、まだいいほうだと思いますよ。アカベラで「ムーンライト伝説」とか「乙女のポリシー」なんかを歌うよりかは……。それもカラオケボックスではなく、コンパの会場で一般人も周りにいたし、聴いているほうが恥ずかしくなってしまいました。もうしないでくださいね。某大学アニメ研の部長さん。 津村 忠蔵(18)佐賀県

◆大学の実験が終わって帰宅する途中である (PMII:30)。しんどい。片道2時間はつらい。

若いっていいですよね……?



小野 貴司(21)奈良県帰宅できるだけいいかもしれませんよ。今日もまた……。

- ◆この時期はもう卒業に向けて忙しい。ああ忙 しい、忙しい。 松本 太(23)滋賀県 こちらも周囲の人を見るとみんな忙しいみ たいです。来月号はディスクもつくし……。
- ◆パチンコを打ちに行った。隣に学ランを着ている奴がいるにもかかわらず、私だけ年齢を聞かれた。なにやってんだ店員! ちなみに私は童顔だといわれたことはありません。

内田 大輔(19)東京都 店員さんは、学ランを着たお兄さんがよっ ほど怖かったんじゃないでしょうか。だか 6隣の内田さんに年齢を聞いて、学ランの お兄さんにプレッシャーをかけたかったのでは……。

- ◆埼玉の三浦貴至さん、北海道でレッズを応援しています。来年こそは必ず勝ってくれますよ。だから川淵チェアマン、柏レイソルと入れ換え戦なんていわないでくださいね。柏レイソルファンの方ごめんなさい。 渡辺 圭(20)北海道柏レイソルもJリーグで見たかったですよね。ちょっと残念。
- ◆12月号でペプシの"当たる"カンの話を載せてもらったのですが、そのハガキをポストに入れた数日後の秋も深まったころに、ペプシさん

からTシャツが届きました。ペプシの方どうも すみませんでした。どうやら拾う神は 2 人もい たようです。 山下 寛(21)長崎県

Oh!Xのプレゼントのほうは届きましたか。 感想を楽しみにしてますね。

◆1993年はいろいろとあったけど、なんといっても蚊に始まり蚊に終わった | 年でした。 | 月から12月まで四季を問わずやられました。それにしてもなぜ12月まで蚊が飛んでいるのだろう。

藤原 彰人(23)岡山県 そういえば蚊の寿命ってどのくらいなんで しょう?

◆雨の降る夜、ガスのメーターが故障してガス が来なくなりました。次の日は晴れたので元ど おりになりました。なぜでしょう(実話)。

武田 泰法(21)長崎県 ということは梅雨のときだと……。もしも お湯をガスで沸かすタイプだとお風呂に入 れ……。

◆KOさんへ。私も以前似たような経験をしているので思わず大爆笑してしまいました。ウチもユニットバスで、通気が悪くよくカビが生えるのです。そこでカビキラーを壁という壁すべてにブチまけ、なんとそのままシャワーを浴びてしまったのです。換気扇があるから大丈夫だろうと思った私がバカでした。「ここで死ぬのか……」とマジで思いました。



堂領 輝昌(19)神奈川県

みんな似たようなことをしてるんですね。

- ◆最近,あの名曲「きんたの大冒険」がリメイクして登場するらしい。近藤 真司(22)新潟県 それはぜひ聴いてみないと……。
- ◆いまは冬だけど、僕の気持ちはすっかり春! でも、すぐに秋が来て、冬になってしまうかも ……。 小山 優一(20)東京都 えー、夏はないんですか。冬はなくてもい

いから夏が……。それにしても寒い。

# ぼくらの掲示板

- ●掲載ご希望の方は、官製ハガキに項目(売る・買う・氏名・年齢・連絡方法……)を明記してお申し込みください。
- ●ソフトの売買,交換については,いっさい掲載できません。
- ●取り引きについては当編集部では責任を負いかねます。
- ●応募者多数の場合、掲載できない場合もあります。
- ●紹介を希望されるサークルは必ず会誌の見本を送ってください。

# 売ります

- ★24ドット熱転写カラー漢字プリンタ「CZ-8PC3-BK」を5,000円で売ります。送料込み, ただしケーブルなし, Iドット印字ヌケ (字が読めないということはない)。連絡は往復ハガキでお願いします。〒867 熊本県水俣市袋8-23-3 高平雅由(34)
- ★48ドット熱転写カラー漢字プリンタ「CZ-8PC5」 を送料込み30,000~35,000円で売ります。箱, マニュアル、付属品などすべてあります。色は 黒です。連絡は希望価格を明記のうえ, 官製ハ ガキでお願いいたします。〒457 愛知県名古屋 市南区中割町4-89 県営中割住宅404号 神野 カ(18)
- ★アイテックのX68000用SCSIハードディスク「TX -180(180Mバイト)」を30,000~40,000円程度で売ります。箱、説明書なし、ケーブルあり。3 年ほど使用しました。動作中の音がうるさいですが完動です。連絡は希望価格を明記のうえ、 往復ハガキでお願いします。〒769-01 香川県

綾歌郡国分寺町新名176-6 浅野 公昭(22)

- ★サイバースティック「CZ-8NJ2」を10,000円(送料別)で売ります。箱,説明書,付属品あります。1年使用,実質使用は3カ月です。連絡は往復ハガキでお願いします。〒343埼玉県越谷市南荻島3321-1 荒川 享(20)
- ★アクセスのX68000用MS-DOSエミュレータ 「CONCERTO-X68K」を25,000円で売ります。連 絡は官製ハガキでお願いします。〒167 東京都 杉並区上井草2-26-9 秋山 和徳(22)

# 買います

- ★X68000用SCSIボード「CZ-6BSI」を13,000円(送 料込み)で譲ってください。連絡は往復ハガキ でお願いします。〒193 東京都八王子市横川町 636-9 藤沢 実(20)
- ★アイ・オー・データ機器のX68000用増設RAMボード「PIO-6BE2-2ME」を18,000円,もしくは「PIO-6BE4-4ME」を32,000円前後で買います。送料は当方が負担します。連絡は往復ハガキでお願いします。〒674 兵庫県明石市大久保町松蔭

374-5 敏森 健裕(21)

- ★X68000用 I Mバイト増設RAMボード「CZ-6BEI」 を送料込み12,000~17,000円程度で買います。 完動品で、箱、説明書、付属品があるものを希 望します。連絡は往復ハガキでお願いします。 〒355-01 埼玉県比企郡吉見町上銀谷81-2 井 上 政広(24)
- ★RolandのGSサウンドモジュール「SC-55mkII」を 40,000円くらいで譲ってください。箱はなくて も構いませんが付属品,説明書つきの完動品に 限ります。なるべく安く譲ってくれる方を優先 します。連絡は往復ハガキでお願いします。〒 355-01 埼玉県比企郡吉見町上砂528-1 河上 博仁(17)

# バックナンバー

★Oh!X1990年7月号を送料込み2,500円で買います。広告の切り抜きは問題ありません。連絡は 官製,往復ハガキどちらでも結構です。〒321-12 栃木県今市市今市246-6 福田 安章(16)

# DRIVE ON

このコーナーでは、本誌年間モニタの方々の ご意見を紹介しています。今月は12月号の内 容に関するレポートです。

●進化しているのはハードだけではないのだ、 そう感じます。ソフトウェア技術とデザイン。 特にデザインは、多色に慣れたデザイナーが 増えたためか格段によくなったと思います。 ソフト技術も、ありがちな演出が多いなか「エ トワール・プリンセス」や「悪魔城ドラキュラ」 などが新しい可能性を提示しました。どちら のソフトもその世界観に合った演出が多くの プレイヤーを魅了したことでしょう。

衝撃の「リッジレーサー」が出現しようとも、目の前にあるハードでアルゴリズムを駆使し、コードを極めた人たちが築き上げた文化。それがX68000のゲームなのでしょう。

コンシューマーでは、「スターフォックス」や「シルフィード」などが、家庭用では夢とされてきたサーフェイス表現を実現しました。ゲームデザインなどの面でまだまだ課題はあるようですが、それでも可能性を見せてくれたこの2作品。特に「シルフィード」は専用チップではなくアルゴリズムの勝利。どんなハードが出現しようとも最後に頼れるのは「アルゴリズムの可能性」なのでしょうか。

さあ、あとはゲームデザイン。こればかりは感性の問題だと思います。「アルゴリズムの可能性」をいかにうまく使うか。ゲームデザインには進化ではなく「突然変異」を望んでいるのは私だけでしょうか。

中矢 史朗(23) X68000ACE-HD 愛媛県 ●マーケティングからは、まったく新しい魅

# ごめんなさいのコーナー

12月号 THE SOFTOUCH

P.26 同ページに掲載されたカプコンの電話番号は、同社の新製品情報の電話番号でした。そのため、X68000版の「ストリートファイターIIダッシュ」に関しての問い合わせを行うことはできません。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

カある商品(ゲーム)が創り出されることはないでしょう。先頭を走り続けること、オリジナリティをうち出していくことは本当に大変です。しかし、X68000は多くのプログラミングユーザーを擁しています。この素晴らしいハードを舞台に活躍するゲームクリエイターが現れる可能性は高いと思います。ライターの皆さんの"熱い"記事を読んでそう感じました。

橋本 和典(26) X68000XVI 東京都

●「リッジレーサー」。ここまでくると、とてもゲームとは思えないくらいです。実際にプレイしてみましたが、技術のすごさに目を奪われてゲームどころではありませんでした。最近はゲームが面白いかどうかよりも、これはどうやって作ってあるのかということが気になり始めたので、今回の特集は参考になりました。

森崎 剛(21) X68000XVI, PC-9801RX21 広島県

●最近になってX68000のソフトが活気をとりもどしてきたのがうれしい。本数は多くないのだが、えらく質が高い。どれを選んでもハズレはなしといいきっても過言ではない。

そんななかで、いまはやりの格闘ゲーム「ストリートファイターII ダッシュ」のできは「さすがカプコン!」といったものであった (CPSファイター使用)。「餓狼伝説2」は、これを書いている時点でまだ発売されていない。これは移植度も気になるが、注目すべきは価格設定である。初回のみではあるものの、バッドがついて9,800円はなかなかのサービスぶりである。正規ユーザーへのこのような差別化は実によいことだと思う。今後、ほかのメーカーにもまねをしていただきたい。

吉岡 洋明(20) X68000 PROII, PC-8801 MA, FM-NEW7 埼玉県

●CDの最大録音時間と同じだけの映像と音を記録できる!「VIDEO CD」はすごい。DCTでは画質は悪いけど、動画ならたいして気にならない。うーん、高くなければいいけど。 内藤 陽一(26) X68000、PC-980INS/E東京都 ●「MATIER」がさらに強力になったそうで。 使ってみたいけれどもX68000を持っていないので使えない。ところで、以前から不思議に思っていたけれど「MATIER」などでX68000はプロにも使われているのに、どうして24ビットフルカラーのフレームバッファが発売されないのだろう。某国民機にすらあるのに……。その点、AMIGAはたくさんの種類のフレームバッファが発売されています。オパールビジョンはよいですよ。

松永 孝治(23) XIturbo model30, PC-980I N, AMIGA1200/85MB 鳥取県

●「MATIER」の紹介記事の最後のほうで、「CG 描くならメモリは湯水と思え」には参りました。でも、Macintoshのグラフィックソフトは メモリがIOMバイト以上ないと使えないよ! なんていってるのですから、Macintoshのソフトがウィンドウ上で動かすことを割り引いても、たった4Mバイトでこれだけの機能が動作するというのは立派だと思います。

野原 賢次(32) X68000 ACE-HD, XIturbo model30 埼玉県

●DoGA CGアニメーション講座はいつものことながら説明が丁寧で好感がもてます。 X68000の画面モードに関することなど、知ってて当たり前のようなことまでしっかりフォローされています。それにパソコン操作に慣れていれば、見ただけでわかるような操作まで細かく説明してあります。素晴らしいのひと言です (……というのは少々大げさかな)。こんな感じのプログラミングの入門講座みたいな連載を始めてもらえると、プログラミングを楽しめる人がもっと増えると思うのですが

林 大助(18) X68000SUPER, PC-8801mk II FR 神奈川県

●「X-OVER・NIGHT」は好きな連載だったので 最終回なのはとても残念です。コンピュータ だけにとらわれない話題の豊富さは、Oh!Xの なかでは貴重な存在だったと思います。いず れ別の連載で会えることを楽しみにしていま す。長い間、ご苦労さまでした。

北風 保(22) X68000 ACE 東京都

バグに関するお問い合わせは 203(5642)8182(直通) 月~金曜日16:00~18:00

お問い合わせは原則として、本誌のバグ情報のみに限らせていただきます。入力法、操作法などはマニュアルをよくお読みください。また、よくアドベンチャーゲームの解答を求めるお電話をいただきますが、本誌ではい

っさいお答えできません。ご了承ください。

# 習うより 慣れる! とりあえず実行

▼X680x0シリーズに標準添付されている開発言語,それがX-BASICです。今月は,X680x0を所有していれば,誰にでも触れることのできるX-BASICを使ってグラフィックをいろいろと操作してみました。

特集記事で掲載したリスト自体は、どれも 短いのでそれほど苦労することもなく入力で きると思います。なんとなくでも興味をもっ たものがあれば、とりあえず打ち込んで実行 させてみてください。

もしも、わからないところや疑問点などがあれば、自分の手でマニュアルと格闘してみましょう。あくまで、自分の手でどこが問題なのか、なにが知りたいのかを明確にすることが必要なのです。完全にとはいかなくても、なんとなく問題を解決できれば、その悩んだ分が経験として必ず身につきます。

もしも解決できない場合でも、同じような

疑問は別のときにまた現れるでしょう。そのときには、 漠然と理解していたものがより明確になるはずです。 思っていたことが間違っていたとしても、 その都度訂正すればいいのですから、ものおじしていてはいけません。

やってみたいな, と思ったらすぐに行動してみましょう。そして, ぜひプログラミングという世界に足を踏み入れてみませんか。

▼さて、毎年恒例のGAME OF THE YEARの投票があります。1993年のラストには、ビックタイトルが立て続けにリリースされました。それだけでなく1993年前半に発売されたソフトも忘れないでくださいね。それから表にないノミネート作品以外のゲームについてや、ソフトハウスへのメッセージなどでも結構です。とにかく、ここでゲームを語らずしていつ語るのですか。皆さんの熱いメッセージをお待ちしています。

応募方法は昨年と同じで、アンケートハガキを使用する場合には、各部門ごとに作品名を挙げてください。締め切りは2月18日必着ですから、忘れずに送ってください。いまから4月号の発表が楽しみですね。

#### 投稿応募要領

- ●原稿には、住所・氏名・年齢・職業・連絡 先電話番号・機種・使用言語・必要な周辺 機器・マイコン歴を明記してください。
- ●プログラムを投稿される方は、詳しい内容の説明、利用法、できればフローチャート、変数表、メモリマップ(マシン語の場合)に、参考文献を明記し、プログラムをセーブしたテープ(ディスケット)を添えてお送りください。また、掲載にあたっては、編集上の都合により加筆修正させていただくことがありますのでご了承ください。
- ●ハードの製作などを投稿される方は、詳しい内容の説明のほかに回路図、部品表、できれば実体配線図も添えてください。編集室で検討のうえ、製作したハードが必要な場合はご連絡いたします。
- ●投稿者のモラルとして、他誌との二重投稿、 他機種用プログラムを単に移植したものは 固くお断りいたします。

あて先

〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 ソフトバンク出版部

Oh!X「テーマ名」係

# SHIFT BREAK

- ▶ボーナスでコンタクトレンズを買った。まだ I 週間 くらいだから、装着していると目のなかでレンズ が動いているのがわかる。しかし、すでに 2 回失くしそうになった。 2 日目に洗面所で下水道に流しそうになり、 4 日目に電車の中で床に落とした。空いてたからすぐ見つかったけど、満員電車で誰かに踏まれたら……泣くに泣けないよねぇ。 (Y.A.)
- ▶某月某日。3日ぶりにアパートへ戻ると2階からの水漏れで部屋の一部が水浸し。分解したまま放ってあったXVIのことを思い出して一瞬ヒヤッとしたが、幸い布団と電化製品は無事であった。ただOh!Xのバックナンバーを半壊状態にされたのは許し難いものが……。場所的には気に入っているので引っ越したくはないが、そろそろ潮時か。 (進)
- ▶腕時計か死んだ。止まる前の3カ月ほどは2,3時間の遅れは当たり前、いつの間にか止まってることも。いつも時間を直してやらないとならなかったし、終電を逃し、野宿も1度や2度じゃなかった。でも、そんなやっかいなところもあの時計なら許せた。ところで原稿書き用のPC-9801の調子か悪い。いっとくけど、君の場合は許されないからね。(で)▶夢を見た。ジェームス・ブラウンと一緒にオリジナル・ラヴのセッションをやっていた(わかる人にはわかるこのオカシサ)。アセりまくってやったこともないドラムを必死に叩いていると、J.B.から「モア、ファンク!!」の声。とたんにみなぎるパワー、流れ出すアツい16ビート。も、もしかして、コレは何かの啓示か? (E.K.)
- ▶ AMIGAにアクセラレータをつけた。小さなスロッ トに50MHzの030と882とSIMMとSCSIを収める実 装技術に感動。レンダリングも速い。が、よく熱暴 走するので冷却ファンを買ってきて貼りつけたら本 体からはみ出した。みっともない。こりゃ設計ミス だよ。おまけにWORLD CIRCUITが動かなくなった。 がっかり。まあ70点くらいの買い物だったな。(A.T.) ▶名古屋港にある水族館に行って来た。さまざまな 水族館のおいしいところを寄せ集めて作ったような。 ウリはウミガメとペンギン。新しい施設はどこもへ ンだ。昔ながらの設計と、ハイテクな施設が混沌と して、ローテクで統一された場末の水族館より違和 感を感じる。小手先のハイテクではなく、ディテー ルにまで凝ったコンセプトが必要なのだ。 (K) ▶編集長がしばらくサッカーの話を書かないという ので書いてしまおう。実は、キャプテン翼の愛蔵版 を毎月買っている。翼はふらのとの試合では残り5 秒で得点して勝利した。連載時はちょっと大ゲサか と思ったが、去年のワールドカップ予選のあっけな い幕切れを見せつけられたいまでは、素直に感動し てしまう。やはりサッカーは面白いと思う。 (KO) ▶腕時計をするようになった。時計を持ち歩いてい たのは受験生のときだけだろう。だって街に時計は あふれているし、周囲に時計がみあたらなければ人 に聞けばいいしね。とりあえずデザインはシンプル で気に入っている。あ、でもJリーグの公式腕時計 にすればよかったかな。そうすれば某編集長のよう に Jリーグのチケットがほかの人から……。 (高)
- ▶窓際の席からは高速道路を走る車が見える。その 下を流れる川も、犬の散歩も見える。「散らかし魔は お客さんから隠す」という編集長の温かいご配慮で 決められた席にはとても満足している。ああ、それ なのに……。冬の夜長は暖房が切られ、ここは極寒 の地。積み上げられた諸々がないともっと寒いに違 いない。で、おかたづけはしないのさっ。 ▶ある,ファン感謝デーでの | 日。朝一でモーニン グを取る。幸先のいいスタートだ。しかし、そのあ と946プレイのハマリ (この時点で-28,000円)。や っぱり「SOLEX」 怖いね。で、パチスロをあきら め, パチンコのシマへ行く。2,000円でフィバー。こ れもラッキー。しかし追加投資25,000円。結局、1 日の負け額を更新して家路についた(涙)。 (L) ▶寒い。先月末のこと、管理室に暖房を強くしてく れというと「じゃあ空調を切りましょう」「?」「まだ システムが暖房に切り換わってないんですよ」「じゃ あ、いま動いてるのは冷房ですか」「そういうことに なります」以来、一昨日は初雪も降ったというのに 暖房が入った気配はまったくない。が、この事実を 知る人は少なかった。 (なぜか窓際のU) ▶最近のWindows用日本語ワープロでは、 1行の文 字数を指定できるというのを売り文句にしているも のが多い。ところがどの製品も | 行の文字数を変え ると, 段落の幅は変わらずに文字の間隔が勝手に広 がったり詰まったりする。これも欧米のアプリケー ションの影響か。とするとEGWord SX-68Kはどうか なあ。ちょっと心配。

# micro Odyssey

編集後記でも負け自慢っぽいことを書いてい ることでもわかるとおり、最近、僕の趣味とな っているのがパチンコだ。巷に溢れかえってい る雑誌を読みあさり、週末ともなればパチンコ 屋に通う生活。デジタル回転数を数えたりなん かして、いっぱしのパチプロ気分に浸ることも 多い。負けた話が多いが、たまには「CR花○開」 で16連チャンという美味しい思いをしたことも ある (トータルでは負けているが)。

まあ、ギャンブルだから勝つときもあれば負 けるときも当然ある。しかし、パチンコの場合、 対称となっているのは機械。いくら乱数で勝敗 が決定されるとはいえ, その機械の中身を知る ことで勝率を上げられるはず。なぜなら大当た り抽選確率、連チャン方法を把握することであ る程度の投資金額の基準, やめどきも機種に応 じて決めることができるからだ。常に確実な情 報と自分自身の体験をもとにパチンコ台を攻め ていく。面倒臭いと思われるかもしれないが、 自分の理論どおりに事が運んだときにはものす ごく気持ちいい。そして勝つことの快感を覚え てしまうともうやめられない。

で、まず必要となってくるのがパチンコ情報 誌。台の情報は、巷に溢れかえっているどの雑 誌にも載っているが、 なるべく多角的にたくさ んの情報が載っているものがいい。あとは、現 実に打ってみてデジタル回転数をカウントして 大当たりまでの回転数データを集めたりして、 勝つためのデータ分析をしてみるのだ。そして、 自分で正しいと思ったことをとりあえず実践す るのだ。それによって勝率が上がればもうけも の。それにごくたまに強力な破壊力をもつ攻略 法が発覚することがある。確かに雑誌の情報を 過信するのは禁物だが、美味しい情報を見逃す ことを考えれば、雑誌代くらいけちらないほう がいい

といっても、雑誌で紹介されている攻略記事 は、店側の対策がすでに行われていたり、ある 特定の裏基板 (または裏ROM) のみのものが多 い。そのため、攻略法を使った美味しい記事を 読むたびに台を探すが見つからず、悔しい思い をしてきたのも事実だ。

しかし、実際にその攻略法を使える機会がや ってきたのだ! 最初は半信半疑で実行してい たが、それが通用するとわかったときの快感は、 いままでギャンブルで経験したどれよりもすご かった。なにしろ、店員にさえ気をつけていれ ば半永久的に大当たりを引き続けることができ るので、その威力は想像を絶する。攻略法を1 日行えば、10万円どころか30万円ペースで稼ぎ 出せるというふれこみどおり、まさに出まくり なのだ。

最終的に僕自身が体験した記録は、最大16連 チャン、1日で28箱 (結局疲れたのでやめた)、 金額にして14万円也。はっきりいって真面目に 働くのが馬鹿らしくなるくらいの金額を、たっ た1日で手にすることができたのだから。もし も、これからパチンコを始めようなど思ってい る人は、必ず、打とうとするパチンコ台の情報 を事前にチェックしておこう。もしかしたら, 儲けることができるかもしれない。

結局,対策が行われるまでの5日間で3カ月 分の家賃を叩き出し, 充実した正月を過ごせた。 本当にごちそうさまでした。

# 1994年3月号2月18日(金)発売 **ひなまつりPRO-68K**・ポリゴナイザライブラリ, SLASH ver.2.0 ・グラフィックツールの拡張, Z's-EX, MAT-EX ・SCSIドライバ用アニメーションツール ・そのほかゲームやツールいろいろなデータ満載

新製品紹介

H.A.R.P for MC68000/Video PC for X680x0 特別付録 5"2HDディスク

# バックナンバー常備店

|     |      | - 4 1 In Milhalmel |          | 船橋  | リプロ船橋店         |
|-----|------|--------------------|----------|-----|----------------|
|     |      |                    | 11.000   |     | 0474(25)0111   |
| 東京  | 神保町  | 三省堂神田本店5F          |          | //  | 芳林堂書店津田沼店      |
|     |      | 03(3233)3312       | 1997     |     | 0474(78)3737   |
|     | 11   | 書泉ブックマートBI         |          | 千葉  | 多田屋千葉セントラルプラザ店 |
|     |      | 03(3294)0011       | 2000     |     | 0472 (24) 1333 |
|     | 11   | 書泉グランデ5F           | 埼玉       | 川捷。 | 黒田書店           |
|     |      | 03(3295)0011       | DELINY:  |     | 0492(25)3138   |
|     | 秋葉原  | T-ZONE 7Fブックゾーン    |          | 川口  | 岩渕書店           |
|     |      | 03 (3257) 2660     | 77-1-4-1 |     | 0482 (52) 2190 |
|     | 八重洲  | 八重洲ブックセンター3F       | 茨城       | 水戸  | 川又書店駅前店        |
|     |      | 03(3281)1811       |          |     | 0292(31)0102   |
|     | 新宿   | 紀伊国屋書店本店           | 大阪       | 北区  | 旭屋書店本店         |
|     |      | 03(3354)0131       |          |     | 06(313)1191    |
|     | 高田馬場 | 未来堂書店              | 10737    | 都島区 | 駸々堂京橋店         |
|     |      | 03 (3209) 0656     |          |     | 06 (353) 2413  |
|     | 渋谷   | 大盛堂書店              | 京都       | 中京区 | オーム社書店         |
|     |      | 03(3463)0511       |          |     | 075 (221) 0280 |
|     | 池袋   | 旭屋書店池袋店            | 愛知       | 名古屋 | 三省堂名古屋店        |
|     |      | 03(3986)0311       | 1000000  |     | 052 (562) 0077 |
|     | 八王子  | くまざわ書店八王子本店        |          | 11  | パソコンΣ上前津店      |
|     |      | 0426 (25) 1201     |          |     | 052(251)8334   |
| 神奈川 | 厚木   | 有隣堂厚木店             |          | 刈谷  | 三洋堂書店刈谷店       |
|     |      | 0462 (23) 4111     | 1000     |     | 0566 (24) 1134 |
|     | 平塚   | 文教堂四の宮店            | 長野       | 飯田  | 平安堂飯田店         |
|     |      | 0463 (54) 2880     |          |     | 0265 (24) 4545 |
| 千葉  | 柏    | 新星堂カルチェ5           | 北海道      | 室蘭  | 室蘭工業大学生協       |
|     |      | 0471 (64) 8551     |          |     | 0143(44)6060   |
|     |      |                    | THE LAKE |     |                |
|     |      |                    |          |     |                |

# 定期購読のお知らせ

Oh!Xの定期購読をご希望の方は綴じ込みの 振替用紙の「申込書」欄にある『新規』『継続』 のいずれかに○をつけ、必要事項を明記のう え、郵便局で購読料をお振り込みください。 その際渡される半券は領収書になっています ので、大切に保管してください。なお、すで に定期購読をご利用の方には期限終了の少し 前にご通知いたします。継続希望の方は,上 記と同じ要領でお申し込みください。

基本的に、定期購読に関することは販売局 で一括して行っています。住所変更など問題 が生じた場合は、Oh!X編集部ではなくソフト バンク販売局へお問い合わせください。 海外送付ご希望の方へ

本誌の海外発送代理店, 日本IPS(株)にお 申し込みください。なお、購読料金は郵送方 法, 地域によって異なりますので, 下記宛必 ずお問い合わせください。

日本IPS株式会社

〒101 東京都千代田区飯田橋3-11-6 203 (3238) 0700

2月号

- ■1994年2月1日発行 定価600円(本体583円)
- ■発行人 橋本五郎
- ■編集人 稲葉俊夫
- ■発売元 ソフトバンク株式会社
- ■出版事業部 〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3

Oh!X編集部 203(5642)8122

203(5642)8100 FAX 03(5641)3424

203 (5642) 8111 広告局

■印刷 凸版印刷株式会社

©1994 SOFTBANK CORP. 雑誌02179-2 本誌からの無断転載を禁じます。 落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。

# バックナンバー案内

ここには1993年2月号から1994年1月号までをご紹介 しました。現在1992年6, 7, 9, 12, 1993年6~12, 1994年 | 月号の在庫がございます。バックナンバーはお 近くの書店にご注文ください。定期購読の申し込み方法 は148ページを参照してください。

0 0 ω









●新製品紹介 Communication SX-68K LIVE in '93 FIRE CRACKER/サンバDEグワッシャ! THE SOFTOUCH 極/ドラゴンスレイヤー英雄伝説/ 機甲装神ヴァルカイザー/キングス・ダンジョン

全機種共通システム BLACK JACK









DōGA CGアニメーション講座/マシン語プログラミング 響子 in CGわ~るど/ANOTHER CG WORLD/ハード工作 ショートプロ/Computer Music入門/Z80's Bar

●緊急速報 32ビットマシンX68030

●新製品紹介 音源モジュールSC-33/GS音源搭載JW-50 LIVE in '93 ストリートファイター II/晴れたらいいね 他 THE SOFTOUCH 究極タイガー/チェルノブ/シムアント 他 全機種共通システム シューティングゲームコアシステム作成法(1)



#### 4月号(品切れ) 特集 X68第7世代へ

DōGA CGアニメーション講座/マシン語プログラミング 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/よいこのSX-WINDOW ハード工作/吾輩はX68000である/Computer Music入門

●決定! 1992年GAME OF THE YEAR

●名作ゲーム再遊記

LIVE in '93 FIGHTMAN/ミンキーモモより 愛しのマーシカ THE SOFTOUCH スターフォース/元朝秘史 他 全機種共通システム シューティングゲームコアシステム作成法(2)



#### 5月号(品切れ)

特集 襲擊! SX-WINDOW 第8回 言わせてくれなくちゃだワ

DoGA CGアニメーション講座/ANOTHER CG WORLD 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/大人のためのX68000 ハード工作/吾輩はX68000である/Computer Music入門

● X68030へのソフトウェア対応について LIVE in '93 MAGICAL SOUND SHOWER/もう笑うしかない 他 THE SOFTOUCH エトワールプリンセス/メガロマニア 他 全機種共通システム シューティングゲームコアシステム作成法(3)



#### 6月号

創刊11周年特別企画 確率遊技シミュレーション

DoGA CGアニメーション講座/こちらシステムX探偵事務所 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/大人のためのX68000 ハード工作/吾輩はX68000である/Computer Music入門

●新製品紹介 SC-55mk II

LIVE in '93 ストリートファイター IIより 春麗のテーマ/ BAY YARD/LOVE&CHAIN

THE SOFTOUCH 餓狼伝説/信長の野望・覇王伝 他 全機種共通システム REVERSI



#### 7月号

特集 席巻するローテク文明

DōGA CGアニメーション講座/こちらシステムX探偵事務所連 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/マシン語プログラミング ハード工作/吾輩はX68000である/Computer Music入門

新製品紹介 ドローイングパット33070&MATIER LIVE in '93 Midnight Circle/今日の日はさようなら/赤い靴 THE SOFTOUCH 悪魔城ドラキュラ/リブルラブル/大航海時代II/ 銀河英雄伝説III/幻影都市/ヴェルスナーグ戦乱

全機種共通システム MSX用S-OS "SWORD"



## 8月号

特集 C言語実践的入門

DōGA CGアニメーション講座/こちらシステムX探偵事務所 響子 in CGわ~るど/Computer Music入門/大人のためのX68000 吾輩はX68000である/ショートプロ/ANOTHER CG WORLD

●特別企画 夏真っ盛り、アマチュアリズムのX68000 LIVE in '93 SPLASH WAVE

THE SOFTOUCH 悪魔城ドラキュラ/リブルラブル/餓狼伝説/ ロボットコンストラクションR.C./Winning Post

全機種共通システム MACINTO-C再掲載





#### 9月号

特集 光学式磁気円盤MO

DōGA CGアニメーション講座/こちらシステムX探偵事務所 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/大人のためのX68000 ハード工作/Computer Music入門/ANOTHER CG WORLD

●新製品紹介 OS-9/X68030

LIVE in '93 ファイナルファンタジーVのテーマ/銀河鉄道999/ アルスラーン戦記 IIより 汗血公路/ちょうちょ

THE SOFTOUCH 悪魔城ドラキュラ/コットン/ダーク・オデッセイ 他 全機種共通システム 7並べ/SLANG再々掲載



#### 10月号

特別企画 秋祭りPRO-68K

ハードコア3D/Computer Music入門/マシン語プログラミング DōGA CGアニメーション講座/こちらシステムX探偵事務所 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/吾輩はX68000である

●特別付録 秋祭りPRO-68K (5"2HD)

● SCSIパックンTOWER JACK

LIVE in '93 未来予想図II/OutRunより PASSING BREEZE THE SOFTOUCH コットン/The World of X68000/あにまーじゃんV3 全機種共通システム シューティングゲームコアシステム作成法(4)



#### 11月号

特集 ポリゴナイザSLASHの活用

ハードコア3D/Computer Music入門/ファイル共有の実験と実践 こちらシステム X 探偵事務所/目指せジョイスティックの星 こちらシステム X 採慎事務が// ロコロマンコートプロ/大人のためのX68000 響子 in CGわ~るど/ショートプロ/大人のためのX68000

●新製品紹介 Easydraw SX-68K

OS-9 Ultra C/Technical Tool Kit LIVE in '93 渚のアデリーヌ/エロティカ・セブン THE SOFTOUCH ぶたさん/ダイアット・ヴァークス 全機種共通システム S-OSで学ぶZ80マシン語講座(I)



#### 12月号

特集 古今東西ゲーム議論

ハードコア3D/マシン語プログラミング/響子 in CGわ~るど 連 取 DōGA CGアニメーション講座/こちらシステム X 探偵事務所 ショートプロ/Computer Music入門/ファイル共有の実験と実践

●新製品紹介 MATIER ver.2.0

C Compiler PRO-68K ver.2. I NEW KIT LIVE in '93 クリスマス・イブ/星に願いを THE SOFTOUCH ネメシス'90改/項劉記/スーパーリアル麻雀PII & PIII 全機種共通システム エディタアセンブラREDA再掲載





#### 1月号

特集 Z-MUSICシステムver.2.0

ハードコア3D/ゲーム作りのKNOW HOW/響子 in CGわ~るど DōGA CGアニメーション講座/こちらシステム X 探偵事務所 ショートプロ/Computer Music入門/ファイル共有の実験と実践 ●特別企画 ANOTHER CG WORLD in Hong Kong LIVE in '94 LAST WAVE/スターウォーズ/明日への扉/夢路より 他 THE SOFTOUCH ストリートファイター II ダッシュ/餓狼伝説 2/ ドラゴンバスター/X68000傑作ゲーム選

全機種共通システム S-OSで学ぶZ80マシン語講座(2)



作·之岡村祭



でんこ「はやかわくん アルバイトは?」 はやかわ「ふけいきなので なかなか やとってもらえません」



でんこ 「こんなに すばらしい ものが つうしんはんばいで てにはいる なんて…





でんこ「でんげん オンで たちまち きどう!!」 ようこ「マウスひとつで らくらく そうさ!!!



ともだちA「やっと ニューアルバムが でたわ 3000えんだったの」 ともだちB「うまい うまいなあ ひとつ 80えんの にくまんは



いいけど そろそろ しんけんに しんろの ことを」

せん せい「おまえら コンピュータも

おかあさん「すこしは うちの てつだいを」



はやかわ「なんで ていきよきん なんか に したんだ!!」 でんこ「だって アルミホイルももらったし」 ようこ「バシッ!!」



こ「すみません このおかねを」 おねえさん「はい かしこまりました」



※ Vol.75(94年8月号)以降は、毎月2枚組1,500円(本体1,456円)に価格改訂される可能性がございます。ご了承の上ご送金ください。

講読方法:定期購読もしくはソフトベンダーTAKERUでお買い求めいただけます。 ★定期購読の場合=購読料6ヶ月分6,000円(送料サービス、消費税込)を、 現金書留または郵便振替で下記の宛先へお送り下さい。

現金書留の場合:〒171 東京都豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋2F (㈱満開製作所郵便振替の場合:東京 5-362847 (㈱満開製作所

- ご注文の際は、郵便番号・住所・氏名・電話番号を忘れずに記入して下さい。
- ●3.5インチディスク版をご希望の方は、「3.5インチ版」とご指定下さい。 ●新規購読の方は「新規」と明記して下さい。なお、特に購読開始号のご指定がな い場合は既刊の最新号からお送りいたします。
- 製品の性格上返品には応じられませんが、お申し出があれば定期購読を解約し残金をお返しします。
- ▶ TAKERU でお求めの場合= | 部につき1,200円 (消費税込)です。

●定期購読版と内容が一部異なる場合があります。御了承下さい。 ●お問い合わせ先 TEL(03)3554-9282 (月〜金 午前日時〜午後6時) (なお、定期購読版のバックナンバーについては定期購読の方のみご注文を承ります)

ゼリゼの並木、 れを癒しつつ、 脳倶楽部を読みながら、 如何お過ごしでしょうか?奥さん、 ご主人の帰りを待ちながらの れちゃいなさい。 電話切らないで下さい です。 想 いいですか?奥さ の日差しの中 美なジゴロ達の いは遠くシャン 奥さん、 杯 生活の疲 と活の疲 ね





AY680x0にジャストフィット

- ■世界最小クラスのコンパクトなボディ。縦置/横置可能。
- ■深夜でも気にならない低騒音ファンを使用。
- ■平均シークタイム30ms、回転数3600rpmの高性能ドライブ。

# CS-M120PX 通販限定

本製品は、特別企画商品につき一般の小売店では購入できません。

標準価格

特別価格

178,000円 → 118,000円 (税込)

## ●お申し込みはFAXまたは郵送にて

注文書の太枠線内にご記入の上郵送またはFAXにて お送りください。

# お申し込み先

コパル綜合サービス株式会社 通販係

東京都板橋区志村2-16-20

TEL 03-3965-1144

FAX 03-3558-3229

## ●お支払いは銀行振込で

代金は下記の口座までお振込みください。 (振込手数料はお客様負担で電信扱でお振込ください。)

- 口座番号 東海銀行 板橋支店 当座預金160141
- 口座名義 コパル綜合サービス株式会社
- ・商品の引き渡しは代金お支払い後となります。
- ・商品はご入金確認後、原則として3日以内に発送致します。 (在庫切れの場合はご連絡いたします。)

- ◆今回お買い求めの方に限りケーブル\*・ターミネータ・ 送料をサービス。
- \*ご注文の際にご希望のケーブルをご指定ください。
- ◆SCSI I/Fボードはパソコン本体に付属のものまたは 純正品が使用可能です。

その他サードパーティ製のSCSI I/Fボードとの接続 についてはお問い合わせください。

> X680x0以外のパソコン用接続キット、 オプションも用意しております。

主な接続キット

- ●PC98接続キット
- ●Macintosh接続キット
- ●FM接続キット
- ●AT接続キット

※商品の技術的なご質問・ご相談は ユーザーサポート係 TEL03-3965-1161

| Fi     | Lo注文書              | FA               | X 03-3558-3229  | (弊社記入欄)<br>受付番号 |  |  |
|--------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 品名     | CS-M120PX          | ご注文台数 台          | ご連絡先            | 受付日             |  |  |
| ケーブル*1 | □フル~ハーフ            | □ハーフ~ハーフ         | TEL ( ) FAX ( ) | 納入日             |  |  |
| お名前    | フリガナ               | 備考               |                 |                 |  |  |
| お届先住所  | (〒 - )<br>都道<br>府県 | 1. 会社<br>区市<br>郡 | 2. 自宅           | SAMAY AND E P Z |  |  |



#### 旧シリーズ 今が買いどき// (クレシット表: 送料・消費税込み) 送料¥2,000・消費税 X68000 Compact XVI

① 本体+モニター

②本体+モニター+FDD(5"×2)



●CZ-674C-H ● CZ-608D-H

定価¥392,800



●CZ-674C-H ●CZ-608D-H

•CZ-6FD5(FDD)

定価¥492,600

P&A超特価¥

12回 14,800 24回 7,800 36回 5,400 48回 4,300 60回 3,600 12回 19.100 24回 10.100 36回 7.000 48回 5.500 60回 4.600

P&A超特価¥162,000

4)本体+モニター(TVチューナー付)+FDD(5'×2)





い手数料

利

N.

のいず6

れかをご指定ください。0年2月末/3月末/4月末

6

● CZ-674C-H ● CZ-614D-TN ● CZ-6CR1(RGBケーブル)

●CZ-6CT1(TVコントロール

定価¥443,000

P&A超特価¥199,000

12@ 18.200 24@ 9.600 36@ 6,700 48@ 5,200 60@ 4,400



● CZ-674 C-H ● CZ-614 D-TN ● CZ-6CR1(RGBケーブル) ● CZ-6CT1(TVコントロール) ● CZ-6FD5(FDD)

定価¥542,800

P&A超特価¥

12回 22,500 24回 11,900 36回 8,300 48回 6,500 60回 5,400

# X68000 XVI

① 本体+モニター



●CZ-634C-TH(本体) ● CZ-608D-H(モニター)

定価¥462,800

P&A超特価¥

12回 19,500 24回 10,300 36回 7,100 48回 5,600 60回 4,700

#### モニター変更の場合

\*Compact XVI 1 . 2/ XVI ①のモニターを、

• CZ-607D-TN (定価¥99,800)に変更 の場合¥3,000加算し て下さい

● CZ-621D(B) (定価¥168,000)に変更 の場合¥58,000加算 して下さい。

# X68030/68000メモリボード(1/0データ)



1) SH-5BE4-8M (X68030用) ···········(送料·消費稅込み¥47.586) 特価¥45,500 ②SH-6BE1-1ME(600C専用) ·······(送料・消費税込み¥12,669) 特価¥11,600

③ 1MB 増設 RAMボード(ACE/PRO/PROII用)(送料・消費税込み¥12,669)特価¥11,600 4 2MB 増設 RAMボード (拡張スロット用)・(送料・消費税込み ¥24,411) 特価 ¥23,000

(5) 4MB 増設 RAMボード (拡張スロット用)・(送料・消費税込み¥40,170) 特価¥38,300

#### モデム (送料¥1,000)

●MC-14400FX······(定価¥46,800)▶特価¥34,500 通 ●FMMD-3111G·······(定価¥35.800)▶特価¥24,800 ●MD-24XT10V ······(定価¥29,800)▶特価¥22,500 オムロン ● MD-96XT10V ······(定価¥46.800)▶ 特価¥32,000 7 ●PV-AF144V5·······(定価¥64,800)▶特価¥49,000

#### ●本広告の掲載の商品の価格については、消費税は含まれておりません。

(クレジット表:送料・消費税込み)

(1)X68030



● CZ-500C ● CZ-608D

定価合計¥492.800 P&A超特価

3 X68030 Compact



● CZ-300C ● CZ-608D

定価合計¥482.800 P&A超特価

12回 31,000 24回 16,400 36回 11,000 48回 8,900 60回 7,500

定価合計¥582.800

2 X68030 HD

• CZ-510C

P&A超特価

● CZ-608D

12@ 37,300 24@ 19,700 36@ 13,700 48@ 10,700 60@ 9,000

4 X68030 Compact HD



● CZ-310C ● CZ-608D

定価合計¥572.800 P&A超特価

12回 36,700 24回 19,400 36回 13,500 48回 10,500 60回 8,900

■モニターの変更

(※300シリーズにチューナー付のモニターを接続の場合 CRTケーブルを購入して下さい。)

①CZ-607D(チューナー付)に変更の場合¥ 3,000

②CZ-614D(チューナー付)に変更の場合¥31,000 加算して下さい。

③CZ-621D(B)······に変更の場合¥58,000

# X68030 発売記念

X68030をモニターとセットで 購入の方 単品

さらに現在お持ちのパソコンと、下取り交換された お客様に期間中もれなく、

① サイバーステック (CZ-8NJ2 ¥23,800)

② X-68000 フロッピー -アタッシュケース (¥8,000) とクリスタルポルシェ (¥8,000)

以上のいずれかプレゼント!!





#### X68000/68030専用八・ (送料¥1,000•消費税別)



●FMHD-1201G(120MB、17ms)··定価¥ 70,000▶特価¥49,800 ⊙HD-K240(モッキンバード)(240MB、15ms)・定価¥ 79,800▶特価¥49,800 ⑥HD-K540(モッキンバード)(540MB、10ms)・定価¥148,000▶特価¥98,000



■ロジテック

……定価¥ 59,800▶特価¥47,000 ⑤SHD-FMX240(240MB)(ケーブル付)

··定価¥138,000▶特価¥57,800



◎GF-240e(240MB/15ms/64K)·定価¥118,000▶特価¥ 49,800 ⊙GF-340i(340MB/14ms/64K)··定価¥158,000▶特価¥ 59,800 ⊙GF-540i(540MB/8.5ms/256K)定価¥238,000▶特価¥108,000



■CZ-500C/300C専用

⊙CZ-5H08(80MB/23ms)

·定価¥ 98,000▶特価¥71,800

②CZ-5H16(160MB/18ms) 定価¥135,000▶特価**¥99,500** 

① 業界最長の新品パソコン5年保証 (※モニター・ブリンター3年間保証//※一部商品は除きます。 ②中古パソコンの1年間保証(※モニター・ブリンター6ヶ月間保証() ③初期不良交換期間3ヶ月(※新品商品に限らせていただきます。)

⑤配達日の指定〇K//(土曜・日曜・祭日もOK//) ⑥夜間配達も○K//(※PM6:00~PM8:00の間 ※一部地域は除きます。)

便利でお得な支払いシステム ①翌月一括払い手数料無料(ご利用下さい。) ②業界Malの低金利// ②美界加100店金利/ ② 3月々の支払いはギ1,000より ③ 9ヶ月がからのスキップ払いOK// ⑤ 84回までの分割、ボーナス併用OK// ⑤ 3カッジクレジット ⑦ ステップアップクレジット ② ポーナスだけで10回払いOK// ② 現金一括支払いOK/// ① 商品到着払いOK/// (\*商品・金額ご確認の上、銀行振込・現金會留にてご入金下さい。)

●法人向け リースシステム

お

支

払

41

は

利

な

西

到

払

4

手

数料

10

万円まで90

円)要>をご

ご利

限定

周辺機器コーナ-

(送料¥1,000•消費税別)

# カラーイメージスキャナ



特価¥89,800 ■JX-325X 定価¥190,000



■10-735X-B 定価¥248,000 特価¥128,000

カラーイメージジェット



FDD(5インチ×2基)

CZ-6FD5 定価¥99 800 P&A超特価 ¥49,800

# 漢字プリンター(ケーブル用紙付)



■CZ-8PC5-BK 定価¥96.800 ▶特価¥38,000

特価¥143,000

■CZ-8PK10 定価¥97,800

▶特価¥71,000 ● C7-8NS1-----完価¥188 000▶ 特価¥133 000 CZ-6VT1 定価¥ 69,800▶特価¥ 49,500 ● C7-6TIJ-定価¥ 33 100 ▶ 特価¥ 23.900 19,800▶特価¥ 定価¥ 9.800▶特価¥ 7 200

CZ-8NT1 定価¥ 13,800▶特価¥ ● C7-6BF2A 定価¥ 59.800▶特価¥ 42.800 定価¥ 54,800▶特価¥ 39,300 ·定価¥ 54 800▶特価¥ 39.300 ● C7-6BF2D ● CZ-6BF1 定価¥ 49,800▶特価¥ 35,800 ·定価¥ 79.800▶特価¥ 57,000 ● CZ-6BP1 ● C7-6 BM1A ·定価¥ 26,800▶特価¥ ·定価¥ 36,600▶特価¥ 19 300 26,300

● AN-S100-@ C7-6SD1 **定価¥ 44 800▶特価¥** 32 500 定価¥ 29,800▶特価¥ ● C7-6BV1 ·定価¥ 21,000 ▶ 特価¥ 15,200 定価¥ 79,800▶特価¥ 57,000 ● C7-6BG1 ······· 定価¥ 59.800▶特価¥ 43,000 ● CZ-6BU1·····定価¥ 39.800 ▶ 特価¥ 28.500 光磁気ディスク(X68000用) ■CS-M120(コパル)



●ケーブル、ターミネータ付 ¥178.000 特価¥119,000 ■LMO-FMX330

ーブル、ターミネータ付 ¥178,000 特価¥135,000

● C7-6PV1 ·······定価 ¥198 000 ▶ 特価¥142 000 CZ-6BS1 定価¥ 29,800▶特価¥ 21,500 ● C7-8N.12 ·定価¥ 23.800▶特価¥ 17.500 -6BL2 ●C7-6CS1(674C用)定価¥ 12 000 ▶特価¥ ▶特価¥ 91,000

● CZ-6CR1(RGBケーブル) 4,500▶特価¥ 3,600 ·定価¥ ● C7-6CT1(テレビコントロール) ·····定価¥ 5 500▶特価¥

● C7-6BP2 定価¥ 45,800▶特価¥ 33,300 ● CZ-5MP1(X68030用) …定価¥ 54.800▶特価¥ 42.000

(X68030用)

@C7-5BF4

@SX-68MII (MIDI) 定価¥19,800▶特価¥13,500 OSX-68SC(SCSI)

定価¥54,800 ▶ ¥42,000 ● CZ-5ME 4 定価¥49,800 ▶¥38,000 定価¥26,800▶特価¥17,500

(送料¥700・消費税別)

#### ● Z's STAFF PR068K Ver. 3.0 (ツァイト)

定価¥58 000▶特価¥37.500 ● Z's TRIPHONYデジタルク ·定価¥39 800▶特価¥27,000

K68000用ソフトコ・

- 定価¥19.400▶特価¥13.600
- ●ラジックパレット(ミュ 定価¥19,800▶特価¥14,200
- ●たーみのる2(SPS) 定価¥17,800▶特価¥13,000
- Mu-1 Super (サンワード ·定価¥39,800▶特価¥28,500
- CMA68K (シティソフト) 定価¥29,800▶特価¥21,800
- サイクロン EXPRESS α68 定価¥98.000▶特価¥69,000
- C-TRACE68 Ver. 3.0 (キャスト) 完価¥98 000 ▶ 特価¥68.500 OS-9/X68030 V. 2.4.5 (
- 定価¥25.000▶特価¥19.900 C & Professional Pack V.3.2 定価¥80 000▶特価¥57.800
- 定価¥15.000▶特価¥11.500
- マチエール Ver.2.0 定価¥39,800 ▶ 特価**¥28,800**
- 定価¥28,000▶特価¥20,500 ● C7-213MSD MUSIC PRO68K
- 定価¥18,800▶特価¥13,200 C7-214MSD SOUND PRO68K
- 定価¥15,800▶特価¥11,300 ● CZ-215MSD Sampling PRO68K
- 定価¥17,800▶特価¥12,500 CZ-220BSD DATA PRO68K
- ·定価¥58.000▶特価¥40.000 ● CZ-225BSV Multiword Ver.2.0 ·······················定価¥32,000▶特価¥23,000
- CZ-243BSD CYBERNOTE PRO68K .....定価¥19,800▶特価¥15,000 ☆ゲームソフト25%OFF OK!!(一部ソフト除()

- CZ-247MSD MUSIC PRO68K (MIDI)
- 定価¥28.800▶特価¥20,500 CZ-249GSD CANVAS PRO68K
- ··定価¥29.800▶特価¥22.000 CZ-251BSD Hyperword
- ·定価¥39.800▶特価¥29,400 ● CZ-253BSD CARD PRO68K Ver.2.0 定価¥29,800▶特価**¥22,700**
- CZ-257CSD Communication PR068K Ver.2.0 ········定価¥19,800▶特価¥15,300
- CZ-258BSD Teleportion PRO68K
- 定価¥22,800▶特価¥16,900 C7-261MSD MUSICstudio PRO68K Ver 2 0 ·定価¥28,800▶特価¥21,200
- CZ-263GWD Easypaint SX-68K ………定価¥12,800▶特価¥ 9,800 •CZ-264GWD Easydraw SX-68K
- 定価¥19.800▶特価¥15,300 CZ-265HSD NewPrint Shop Ver. 2.0
- ·定価¥20.000▶特価¥15,400 CZ-266BSD PressConductor PRO68H
- · 定価¥28 800▶特価¥22.000 CZ-267BSD CHART PRO68K
- ··定価¥38,000▶特価¥29,800 ● CZ-272 CWD Communication SX 68 K ……… 定価¥19,800 ▶ 特価¥ 14,500
- CZ-275MWD SOUND SX 68K
- 定価¥15,800▶特価¥11,500 CZ-284SSD OS-9/X68000 Ver. 2.4
- 定価¥35,800▶特価¥25,600 C7-286BSD BUSINESS PRO68K 定価¥28,000▶特価¥20,500
- ●CZ-288LWD開発キット(workroom) ·定価¥39,800▶特価¥29,700
- CZ-290TWD SX-WINDOW ディス 定価¥14.800▶特価¥11,500 ●CZ-294SS (5")/SSC(3.5") SX-WINDOW Ver.3.0 定価¥19,800▶特価¥15,200
- CZ-295LSD C-Compiler PRO68K Ver. 2.1 NEW KIT ...... 定価 ¥44,800 ▶ 特価 ¥32,500

# ★頭金なし./

お近くの方はお立寄り下さい。専門係員が説明いたします。

●本体単品で特価で受付します。詳しくは電話にてお問合せ下さい。

●ビジネスソフト定価の20%引きOK!TELください。

# 月の中



● CZ-600C·¥55,000

● CZ-612C ·· ¥90,000 ● CZ-601C··¥65,000 ● CZ-623C ··¥110,000 ● CZ-611C ·· ¥70,000

● CZ-652C·¥75,000 ● CZ-612C··¥95,000

• CZ-603C ·· ¥85,000 ● CZ-653C·¥78,000

● CZ-674C ··¥108,000 ● CZ-634C ··¥130,000 ● CZ-644C ··¥178,000

※上記は単品価格、モニター 別売。

新古品

限定

新古品 限定 ● CZ-674CH ● CZ-608DH ● CZ-634CTN(チタン)(中古) ● CZ-613D(グレー)(新品) ¥138,000

中古品 ● CZ-674CH ● 68000専用主 ¥128,000 ¥190,000 ニターをCZ=614TN(チタン)に変更の場合¥20,000加算) 中古品 06Z-634CTN ¥158,000

● CZ-644CTN ● CZ-604DB ¥228,000 中古品 O68000 THE - 2 - 45 ¥198,000

# 中古・高価現金買取り/下取りOK //

■まずはお電話下さい。 下取り専用 ★ 03-3651-1884 FAX. 下取り・買取りで、お急ぎの方は、直接当社に来店、または宅急便にてお送りください。 -1884 FAX.

買取り価格…完動品・箱/マニュアル/付属品の価格です。

●下取りの場合…価格は常に変動していますので査定額を電話で確認してください。 (差額は、P&A超低金利クレジットをご利用ください。

現品が着き次第、2日以内に高価買取金額を連絡し、振込み、又 は書留でお送り致します ●近郊の方はP&A本店に直接お持ちください。即金にて¥1,000,000までお支払い致します。

●最新の在庫情報・価格はお電話にてお問い合せください。 ●買い取りのみ、または、中古品どうしの交換も致します。詳しくは電話にて、お問い合せください。 ●価格は変動する場合もございますので、ごま文の際には必ず在庫をご確認ください。 ●本商品の掲載の商品の価格については、消費税は、含まれておりません。 ・別表音服と対析法とアキリムみの方は、上記画の針をは3の減度力とて参中に込み下さい。詳しくは、お電話でお問い合せください。

#### P&A特選パソコンラック&DAチェアー (消費税込み)(送料無料、離島を除く) ①3段 3 5段 2 4 EG 350 ①¥9,270 ¥9,785 ¥8,240 ¥11,845 ● 布張り (ダークグレー) ●ガスシリンダ・ 布張り (ダークグレー)カスシリンダー肘付 (W-640) ※上から2番目棚板移動可能(4/5段) 4段→黒、3/5段→ホワイト

## 通信販売お申し込みのご案内

[現金一括でお申し込みの方]

●商品名およびお客様の住所・氏名・電話番号をご記入の上、代金を当社まで現金書留でお送りくだ さい。(プリンター・フロッピーの場合、本体使用機種名を明記のこと) [クレジットでお申し込みの方]

●電話にてお申し込みください。クレジット申し込み用紙をお送りいたしますので、ご記入の上、当社ま でお送りください。●現金特別価格でクレジットが利用できます。残金のみに金利がかかります。●1回 ~84回払いまで出来ます。但し、1回のお支払い額は

¥1,000円以上 「銀行振込でお申し込みの方〕

●銀行振込ご希望の方は必ずお振込みの前にお電話に てお客様のご住所・お名前・商品名等をお知らせください (電信扱いでお振込み下さい。)

〔振込先〕さくら銀行 新小岩支店 当座預金 2408626 (株)ピー・アンド・エー

超低金利クレジット率

数 3 6 | 10 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 手数料 2.9 3.9 4.9 5.4 8.4 11.4 15.9 20.9 26.9 34.9



●定休日/毎週水曜日

・・アンド・エ

〒124 東京都葛飾区新小岩2丁目2番地20号 ●営業時間:AM10:00~PM7:00 日・祭:AM10:00~PM6:00

**☎03-3651-0148**(代) FAX.03-3651-0141

# 安いのに親切 TSUKUMO

# クモ決算セール!!

※棚ズレ、在庫限定品につき大特価で販売中!!

今すぐご来店下さい(品切れの際はご容赦下さい)

ツクモグローバルカード 18才以上なら 7. 全者受付中!

~国内・海外でも使える多機能カード~

ジャックス・VISA、セントラル・マスターのカードです。 分割払い、ボーナス払いもOK!クレジット申し込みと同時にカ ド申し込みOK!お申し込みはTEL03 (3251) 9898又は各店で

ARPは4Fに

# SHARP X 6 80 0 0 / 0 3 0 3

# お勧めの組み合わせ

CZ-500C-B

¥398.000

240MBハードディスク

サービス

ツクモ特価¥340.000

CZ-300C-B

¥388.000

TS-XFDCA

9.800

ツクモ特価¥295,000



第示的

# ※満開製作所の商品も

取り扱っております!

X68000Compact XVI 24MHz改 ¥ 160,000

RED ZONE

RED ZONE(2DD) ¥ 165,000

RED ZONE+MK-FD1 ¥180.000 満開製5インチFDD

MK-FD1

¥39,800

MK-FD1カラーリンク モテ ル ¥44.800

# 目玉商品!!

●年始特別御奉仕のX68000 台数限定

X68000Compact XVI(CZ-674C) ツクモ特価¥99,800 66%OFF

# NEW ツクモオリジナル TS-3XRシリーズ

3.5インチ

X68000用外付ドライブ~ ●2DD/2HD/2HC/1.44MBフォーマット対応 ●CompactXVI/68030用ケーブル付

※Human68k Ver3.0以上が必要です ※従来機種(フルピッチコネクタ)でお使いの方は別売ケーブル(TS-XR3CA特価¥3,500)が必要です。

TS-3XR1B 1ドライブ 定価¥33,800

TS-3XR2B 2ドライブ 定価¥46,800

ツクモ特価¥26,800 ツクモ特価¥36,800

#### 阻定販売中(無くなり次第終了となります.)

カラーイメーシ、ユニット接続す、ックス TS-VTBOX 定価¥19,800 **ツクモ特価¥17,800** CompactXVI/68030シリース\* にカラーイメーシ、ユニットを接続する為のアタ、フ。ターです。

近日発売予定!

Music Card for X680x0(TS-6GM1) 予価 ¥39,800

MIDIインターフェースホート、にGM規格の音源を搭載しました。 これ一枚で、MIDIコンヒ°ュータミューシェックが楽しめます。

# ビデオPC for X680x0 パッケーシ

OS-9/X680×0上で作動する。 MPEG動画再生の為のボード及び ソフトのパッケージです。

マイクロウェア製

ツクモ特価¥57,000

Ver2.0....¥39,800

カラーイメージジェット

IO-735X-B (ケーブルセット) ツクモ特価¥134.000 バブルジェットプリンター

BJ-10VLite (ケーブ / ルセット) ツクモ特価¥ 39.800

カラーバブルジェットプリンター BJC-820J (ケーブルセット) 台数限定 ツクモ特価¥170,000

★48ドットカラー熱転写プリンター

CZ-8PC5-BK

ツクモ特価¥39,800



台数限定

CZ-8NS1(限定品) JX-220X

ツクモ特価¥ 79,800 ツクモ特価¥135.000

JX-325X

ツクモ特価¥152,000

RGBシステムチューナ

CZ-6TU (-GY)

ツクモ特価¥23,800

# Desk Jet 505J Plus..... プリンターケーブル.....

¥ 4,800 Matier Ver2.0.....¥39,800

# ツクモ特価¥89,000

ツクモ特価¥95.000

通信販売のご注文は下記フリーダイヤルへ

全 国 どこからでも 通 話 料 0120–377–999

**通販センター・・・** 03-3251-9911 商品についてのお問い合わせは各店または通販・

クレジット払い 月々¥3,000以上の均等払いも頭金なし 夏·冬ボーナス2回払いも受付中!

カード払い (¥5,000以上)

通信販売でのご利用カード、ツクモダローバルカード、セントラル、ジャックス※ご本人様より 電話で通販部へお申し込み下さい。

各種リース払い わしくは各店にお問い合わせ下さい ースに合わせてご相談承ります。 全国代金引換え配達

お申し込みはTEL03-3251-9911へお電話1本!配達日の指定もできます。

DrawingPad.....

Matier

現金書留払い

.....¥76,500

¥ 78.000

〒101-91 東京都千代田区神田郵便局私書箱135号 ツクモ通販センター Oh!X採

銀行振込払い

事前にTELでお届け先をご連絡下さい。 三和銀行 秋葉原支店(普) 1009939 クンモデンキ

#### 第一アメ横ビル内) (1号店 2号店 ツクモIN名古屋







松原

名古屋1号店 TEL052 (263) 1655 (3) 每週火曜日 名古屋2号店 TEL052(251)3399 😘 毎週水曜日

# ツクモIN札幌



( ツクモ札幌店 DEPOツクモ2番街店)



担当 田口



担当 鈴木

DEPO店

TEL011 (241) 2299(3) 每週木曜日 DEPO店 TEL011 (242) 3199 (3) 每週木曜日

# やっぱりCD-ROM!!

# ★CD-ROMドライブ(2倍速)

ELECOM ECD-500 ツクモ特価¥49,800 ツクモ特価¥59,800 Logitec LCD-500 ツクモ特価¥59,800 ICM **CD-500HS** SONY CDU-7811 ツクモ特価¥54,800 ツクモ特価¥49,800 Panasonic LK-RC533NZ5

# ★6連装CD-ROMドライブ



DRM-602X(2倍速) ツクモ特価 ¥ 77,000 DRM-604X(4倍速) ツクモ特価 ¥178,000

●CD-ROMドライバーソフト+SCSIケーブル

ツクモ特価 ¥ 9.200

# 〈大容量記憶装置〉

※SCSIボードが必要な方にはセット価格に¥24,000加算となります。

# ~~~MO特選セット~~~

Logitec LMO-FMX330TS ¥178,000

MOメディア サービス SCSIケーブル サービス

ツクモ特価¥115.000

Panasonic LF-3100B

MOメディア SCSIケーブル

¥225.000 (本体に同梱)

サービス

SONY

¥169,000 RMO-S360

MOメディ (本体に同梱) SCSIケーブル サービス

ツクモ特価¥128,000

# ハードディスク

- ●120MBハードディスク ツクモ特価¥ 39.800ょり
- ●240MBハードディスク ツクモ特価¥ 56.000ょり
- ●340MBハードディスク ツクモ特価¥ 72,000ょり
- ●540MBハードディスク ツクモ特価¥108.000ょり

# パソコン通信

# モデム

PV-AF144V5 MicroCORE MC14400FX Panasonic

ツクモ特価 ¥39,800 ¥39,800 ¥34.800 ¥ 45.800

Communication SX-68K

通信ソフト

ツクモ特価 ¥13,000 ¥ 16,800

# MIDIコンピュータミュージック特選セット

ツクモ特価¥105.000

| RolandセットA |          | RolandセットB    |          | KORGセットA     |          | KORGセットB     |          |
|------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| SC-55mk II | ¥69,000  | CM-500        | ¥115,000 | AG-10        | ¥49,000  | 05 R/W       | ¥69,000  |
| SX-68MII   | ¥ 19,800 | SX-68MII      | ¥ 19,800 | SX-68MII     | ¥ 19,800 | SX-68MII     | ¥ 19,800 |
| Mu-1GS     | ¥ 28,000 | Mu-1GS        | ¥ 28,000 | Mu-1GS       | ¥28,000  | Mu-1GS       | ¥ 28,000 |
| ツクモ特       | 価¥92,000 | ツクモ特価¥135,000 |          | ツクモ特価¥82,000 |          | ツクモ特価¥92,000 |          |

# ★ディスプレイ☆

CZ-621DB(21型カラーディスフ°レイ) ¥128,000 CZ-615DB(15型カラーデ、ィスフ°レイテレヒ\*) ¥135,000 CZ-608D(14型カラーデ、ィスフ°レイ) ¥ 69,000 CZ-607D(14型カラーデ、ィスフ°レイテレヒ、) ¥ 60,000

今、大人気の 情報ツール 液晶ペンコム

ZAURUS

覚えることや整理すること ……みんなおまかせ!! PI-3000 標準価格¥65,000

ツクモ特価¥52,000

# **★X68000/030シリーズ用RAMボード☆**

SH-6BE1-1ME PIO-6BE1- AE PIO-6BE2-2ME PIO-6BE4-4ME SH-5BE4-8M CZ-6BE2A CZ-6BE2D TS-6BE2B

(CZ-600C専用) (ACE/PRO/PRO2シリーズ (拡張スロット用) (拡張スロット用) (X68030シリーズ用) (XVI専用)

¥11,000 ¥11,000 ¥23,000 ¥39,000 ¥46,800 ¥42,500 CompactXVI専用) ・ 約 受 付 中!! (CZ-6BE2A/D用拡張RAM) ックモ特価¥29,800

★ソフトウェア☆ OS-9/X68030 V2.4.5... ¥ 20 000 Technical Tool Kit V.2.4.5. ... ¥ 16.000 UltraC&Professional Pack V1.1... ¥ 36.000 X Windows V11.5... ¥24.000 SX-WINDOW Ver3.0システムキット..... SX-WINDOWデスクアクセサリ集 ¥11.800 C COMPILER Ver2 1NEWKIT ¥35 800 Easydraw SX-68K... Easypaint SX-68K ¥ 10 200

ツクモ特価 SOUND SX-68K ¥ 12.600 Matier Ver2 0 ¥29.800 CD-ROM Driver ¥ 4800 SX-PhotoGallery. ¥ 15.800 SX-WINDOW開発キット.... お問い合わせください 開発キット用ツール集....... お問い合わせください 倉庫番リベンジSX-68K... ¥15,800 DoubleBookin'.

#### 営 平 日 AM10:45~PM7:30 日·祝 AM10:15~PM7:00 ツクモIN東京



# ツクモパソコン本店 II 4F



TEL03 (3253) 1899 (直通)



担当 TEL03 (3251) 0987 沢栄 不毎週木曜日

定休日が祝日と重なる場合は営業致します。

ツクモニューセンター店

# お待たせしました!JASTのX68Kペリフェラル。

新製品

▽ MPU アクセラレーター

# A.R.P.FX

型番: DCMA30F1 対応機種: X68030 全機種

予価: ¥98,000 (税別) '94年4月出荷予定:予約受付中

■は?、はぁ、まぁ先月の広告のことなんですけどね。■いや、先月は諸般の事情 で入稿が遅れまして、まあ、ありありの話しなんですけど。■で、時間がなかった もんで、見込みで原稿書いておいて、あとでゲラに校正入れりゃいいかな、と思っ ていたんですけど、うちの社長がね、勝手にOK 出して校了させちゃったんです よぉ(責任の擦り合いです)。■っつーわけで、Motorolaの綴りが間違っていたり。 IBM PCじゃなくてIBM PC/ATが正しい登録商標だったり、その「NT」の表記 が上付きになってなかったりして、いやー、見込みが甘かったです。ごめんなさ い、笑って見過ごしてやって下さいませ。■で、お詫びって訳じゃないんですけ ど、X030 ユーザーのみなさま、デヘヘ(意味不明っすね)。そう、X68030 用MPU アクセラレーター「H.A.R.P-FX」のご案内です、目薬ぢゃないっすよ。■搭載す るMPUはMC68030RC50、セラミックパッケージでクロックスピード50MHz、 マザーボード上のクロック25MHzを2倍にして供給します。ハッキリ言ってトバ してます。■当然のことながら外部デバイスとの電気的特性はマザーボード側ク ロックスピードのタイミングで対応します。■しかーも、MC68030 はキャッシュ メモリー内蔵、アクセラレーターの特性を最大限に発揮します。エレガントとしか 言いようがありません(自画自賛率30%)。■H.A.R.P-FX、春の便りと共に出荷 予定、ご期待くださいませ。

※ Motorola は、モトローラ社の登録商標です。

(この件に関するお問い合わせはできればご遠慮願えれば幸いかと(笑)) 「歌って踊れるシステムハウス」という意味不明瞭なキャッチフレーズを標榜し、強引な 製品展開を続けるジャスト他1社(笑)。実はOS-9 好きの社長を筆頭にUNIX WS も ターゲットに目論んだX030アクセラレーターの製品発表を強引に済ませた今、彼らの悩みはただ ひとつ、EC030 用無印系 ROM モニターの対応だけであった。時代はポスト RISC に向かいつつあ る今日、世界征服の野望を本当に果たしきれるのか、彼らの勝算や如何に? 待次号!。

■連載3回目、またまた新製品のリリースです。既にご案内している弊社製品 共々、ご用命をお待ちしております。さて、最近弊社へのお問い合わせの中で、 通信販売に関する件が多くなっています。そこで、今回は通信販売の手続きに ついてご説明したいと思います。■まず、手っとり早いのが現金書留。定価に 3%の消費税を加えた額の現金を用意します。送料は無料そして、現金書留用 封筒で下記住所の弊社通販担当宛ご送付下さい。この時、注文する製品名とご 自分の住所・氏名を忘れずにご記入くださいませ。必ず忘れる方がいらっしゃ いますので念のため。もう一つ、ジャストでユーザーサポート十 $\alpha$ を行うBBS を開く予定です。次号にはご案内できるかと思いますので、ちょっと待ってい てくださいね。■っつ一感じで、以下の製品も忘れずにごひいきの程を。

▽ MPU アクセラレーター H.A.R.P. for MC68000



型番: DCMA00D1

対応機種: X68000 初代, ACE, EXPERT, PRO, SUPER

定価: ¥29,800(別税)

▽拡張1/0スロット ESX68L

型番: ESX68L4 対応機種: X68000 全機種 定価: ¥39,800(別税)

▽拡張SIMMメモリーボード

ER10S

型番: ER10S0(SIMM未実装)定価: ¥14,800(別税) ER10SD(SIMM4MB1 枚実装済) 定価: ¥39,800(別税) 対応機種: X68000 全機種 '94年2月下旬出荷開始:予約受付中

サポート

(有)エヌ・エム・アイ

開発・販売

(株) ジャスト 〒156 東京都世田谷区宮坂3-10-7 YMTビル3F TEL.03-3706-9766 FAX.03-3706

新年号特別付録

本体・周辺機器の現行製品 の解説とスペック一覧

パーソナルコンピュータ総合情報誌

1994 FEB

1月18日発売 定価650円(税込)

MONTHLY SPECIAL

計98MATEの高解像度で使いこなすためのノウハウとレビュー

いまや快適なWindows環境には欠かせない必須の拡張ボード

REVIEWS

新製品の中身が良くわかる 大型製品をいち早く マニア心を刺激する 新機能だけを徹底レビュー 読者の生レビュー

**NEW FACE REVIEW** FIRSTVIEW / PREVIEW **MORE REVIEW** VersionUP REVIEW READERS' REVIEW

特別企画

ておきたい OMの構造と規格

SOFT ソフトバンク株式会社/出版事業部 〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 TEL 03-5642-8101

当社は博物館や科学館等の展示物(ハード・ソフト)を制作しています。この技術と経験からX68シ リーズ用I/Fボード「X68K-PPI」を制作しました。グラフィックや音楽と同期してソレノイドやモータ ーを動かすのに必要なインターフェースボードとして作られたのが「X68K-PPI」です。

●48ビットI/Oボード。セミキット。●µPD71055(8255コンパチ)2個搭載。●入出カ用バッファ ICを搭載できるエリアを用意。(8ビット×6個分) ●X68030対応。 ●全回路図公開。使用してい るGALの論理も公開。●定価22.000円(送料・税込み)

注意:本製品はセミキットです。入力出コネクターやバッファIC、プルアップ抵抗等は添付しておりません。ユーザーにて御用意お願いします。 (山-FAP-60-07.02B等。)半田付け作業が必要です。





注意:シャープ製パラレルボード CZ-6BN1との互換性はありません。 「マチエール」は(株)サンワードの製 品です。「Z's STAFF PRO-68K」は 株ツァイトの製品です。

# X68K-SCAN 電脳絵師に贈る ス

エブソンGTシリーズスキャナで高速入力を行うためのボードです。X680x0の優れたグラフィック エディター「マチエール」「Z's STAFF PRO-68K Ver, 3.0」で使えます。(添付ソフト使用時。)

●エプソンGTシリーズスキャナ用パラレルボード。●接続ケーブル付き完成品。●「マチエール」 「Z's STAFF PRO-68K Ver, 3.0」でパラレル入力ができるようにするソフト添付。(5/3.5インチ 同梱)●X68030対応●「マチエール」で512×512ドット6万5千色を1分強で入力。(X68030使 用時。 ちなみにRS-232C 19200bpsで7分17秒。 当社測定) ●対応スキャナ:エプソンGT-1000/ 4000/6000/6500/8000(GT-6500にはエプソンのシリアル・パラレルボードGT65RSPRBが 必要です。)●全回路図公開。ソフトはソースも添付。コピーフリー。●増設プリンターポート/汎用 パラレル入出力ポートとしてもお使い頂けます。●定価29,000円(送料・税込み)

ご注文は、住所・氏名(会社名)・TEL・品名・個数を明記の上、郵便振替か現金書留にてお願い致します。入金確認後発送い たします。現金書留の場合はおつりのないようにお願いします。振替手数料・書留送料につきましてはお客様負担となります。 (送料・消費税は代金に含む)その他技術的なご質問等FAX・郵便にて受付けております。 郵便振替:東京0-665905

株式会社科学工芸研究所

〒164 東京都中野区本町5丁目14番23号 TEL.03(5385)4651 FAX.03(5385)4650

# POLYPHON

## **■POLYPHON**はアクセラレータではありません!

POLYPHONはサブMPUボードです。アクセラレータと異なりメインのMPUには干渉されません。従って、メインとは別のタスクとして処理できます。ですからPOLYPHON用の アプリケーション実行させながら、別のプログラムをX68000本体で実行するといったことも可能となります。ポリフォンシステムとの組み合わせにより、DoGA(REND.X)やGCC・HAS・HLKなどの実行ファイルもX68000本体と同時に別タスクとして動作可能。 POLYPHON-24使用時にはパフォーマンスが約2.0~約2.4倍に向上します。

## ■POLYPHONはメモリボードにもなります

POLYPHON上にはサブMPUが使用する2MBの他にX68000本体用のメモリを最大 8MB搭載できます(OMB/8MBモデルとして販売)。本体用メモリ部分は純正メモリボード同 様に使用できます(サブ用メモリはどちらのモデルも2MBですが、こちらは増設できません)。

#### **■POLYPHONはコプロボードにもなります**

POLYPHONはコプロを装着することが出来ます(コプロ付モデルは装着済)。コプロ部分は純正互換ですので、FLOAT3などで簡単に利用することが出来ます。

#### ■POLYPHONはMIDIボードにもなります

POLYPHON上にはMIDIコネクタを装備(2IN/10UT)しています。残念ながらこちらは 純正非互換ですが、Z-MUSICをはじめとする各種ミュージックドライバーもPOLYPHON のMIDI OUTをサポートしているので安心です。また、市販ソフトに関してはPOLYPHON-MID対応パッチを用意していますので、こちらを利用すれば問題なく利用できます。パッチ はPOLYPHONシステムディスクに付属)(市販ソフトでもZ-MUSIC対応ならば、Z-MUSIC の差替えのみで動作します)

弊社製品は直販のみの販売でSHOPではお求めになれません。詳しい購入方法や細かい仕様などの資料を用意しておりますので、郵便番号・住所(都道府県からお願いします)・氏名を明記の上、ハガキにてご請求ください(代金を直接送らないで下さい)。

毎日沢山の資料請求のハガキが届いておりますが、配達先不明で返送されてくるものがあります。難しい文字には読み仮名を付けていただけると助かります。

電話でのお問い合せも受付けておりますが、業務の都合により留守電に繋がることも御座 いますのでご了承下さい

#### ■本体にない付加機能も提供します

POLYPHONには本体にない機能としてステレオPCM機能を提供しています。 POLYPHON上にステレオ出力端子を備え、高品質にPOMを再生します。

## POLYPHON標準価格

POLYPHON メインメモリ8MBモデル ¥85,000-POLYPHON メインメモリ8MBモデル(68881付) ¥95,000-POLYPHON メインメモリOMBモデル ¥62.000-POLYPHON メインメモリOMBモデル(68881付) ¥72.000-

POLYPHON-24の出荷は12月中旬以降のロット分からとなっております。それ以前にお買い求めになられたユーザーの方のために、クロックモジュールアップグレードを用意しております。準備が整い次第、購入ユーザーの方には案内状を送付いたしますので、今しばらくお待ちください。

POLYPHONシステムディスクのバージョンアップを受け付けています。随時最新の内容でお届けします。 ご希望のユーザーは62円切手も枚を希望メディア(3.5\*または5\*)を明記した上で、弊社まで送ってください。 (ブランクティスク2枚と返送用切手でも可)

## ■ X680x0用外付大容量ハードディスク

プログラム・音楽データ・画像データ…とハードディスクの足りない方にオスス。フォーマット済のため、接続後にすぐ使用できます(パーティション分割する場 合は、一旦領域解放し、再度領域を確保してください)。

1.05B (Q) 平均アクセスタイム10ms 定価半188.000-のところ、1.26B (Q) 平均アクセスタイム10ms 定価半198.000-のところ、1.86B (Q) 平均アクセスタイム10ms 定価※4248.000-のところ、2.46B (F/5) 平均アクセスタイム10ms 定価※4348.000-のところ、2.46B (F/5) 平均アクセスタイム11.5ms 2.46B (S/5) 平均アクセスタイム11.5ms 2.46B (S/5) 平均アクセスタイム11.5ms 2.46B (Q) 平均アクセスタイム10ms 特別提供価格×44.800-のところ、2.46B (Q) 平均アクセスタイム10ms 特別提供価格×44.800-のところ、2.46B (Q) 平均アクセスタイム10ms 特別提供価格×44.800-00よころ、2.46B (Q) 平均アクセスタイム10ms (Q) 平均アクレスタイム10ms (Q) 平均アク

(容量はすべてアンフォーマット状態ですのでフォーマット後の容量は多少変わりますのでご了承ください)

その他の容量も取り扱っていますので、お問い合わせください。



# 株式会社ネオコンピュータシステム

120 東京都足立区綾瀬1-33-7-103

TEL 03-5680-7531(月曜から金曜AM10:00-PM4:00)

COMPUTER FAX 03-5680-7539

NET 03-5680-7533,03-5680-7534(INS-C) SYSTEMS

# X680x0用開発ツール

# CASE ¥19,224

XCASEは、X680×0用のソフトウェ ア開発を効率化する下流CASE(Computer Aided Software Engineering) です。従来テキストベースで行われ てきたソフトウェア開発を図形や表 を使ってわかりやすく可能なかぎり 自動化します。またソフトウェアと ドキュメントの対応をチェックしま す。スクリーンエディタのかわりに XCASEをご使用下さい。



●PADチャート→ソースファイル変換機能 プログラムをPADチャート(構造化に対応したフローチャートとお

考え下さい)の形で入力するとC言語またはアセンブラのソースフ ァイルに変換して出力します。

●ドロウ系図形エディタ

PADチャートを編集したり、プログラムのコメントとして図や表 を作成することができます。

●データベース機能

作成したプログラムやドキュメントはデータベースに一括して保 存、管理されます。プログラムの再利用やメンテナンスに効果を 発揮します。

●ワープロ機能

ドキュメントをきれいにプリントアウトします。

●ドキュメント自動生成機能

目次、索引、モジュール階層図を自動的に生成します。

- ●オリジナルウインドウシステム
- ●自動インクルード機能

ドキュメントのインクルードファイルの所にヘッダーファイルを 指定しておくと、その関数を使用した時に自動的に#include命令 がソースファイルに追加されます。

●エラーチェック機能

ドキュメントに引数や返り値の型を定義しておくとXCASEはコン パイルする前にそれらのチェックを行い、またソースファイルに プロトタイプ宣言を出力します。

## 動作環境

- ●本 体…X68000またはX68030 ●OS……Human68K
- ●主記憶···2Mバイト以上
- X68000の時はVer 2.0以上
- ※Cコンパイラは別途ご用意下さい。
- X68030の時はVer 3.0以上
- ★現在XCASEは、通信販売のみとなっています。 カタログをご請求下さい。

〒151 東京都渋谷区本町2-33-20 カーサヴェルデ102 TEL 03-3372-5336 FAX 03-3372-5886

営業時間 AM10:00~PM5:00

新品 パソコン 業界最長 保証

り年保証

年

iI

年保

副

全国通販 簡単申込/ 代金引換OK ● 店頭販売もにおります。御来店大飲迎。 ● 単品販売もにおります。 静木は伝える 電話にてお問合せ下さい。 ● 中本の 巻 < の 下 。 ペンコン専門販売 //

●営業時間: AM10:00~PM7:00 日·祭: AM10:00~PM6:00 ●定休日: 毎週水曜日·第3日曜日

お問い合わせ お申し込みは

120-01-4865

お問合せ・お見積 03-3655-4454 FAX 03-3655-4436

## 《業界No.]のメンテナンスサポート》

#### 最高の保証システム

①業界最長の新品パソコン5年保証(#モニター・ブリンター3年間保証// 東一部商品は除きます。②中古パソコンの1年間保証(#モニター・ブリンター 6ヶ月間保証//)③初期不良文検期間3ヶ月(#新品商品に限らせていただき ます。)④永夏取保証(⑤配達日の指定のK//七曜・日曜・祭日もK)(⑥夜 間配達のK//(#PM6:00~PM8:00の間。#一部地域は除きます。)

## 便利でお得な支払いシステム

①翌月一括払い手数料無料(ご利用下さい)。②業界No.1の低金利//③月々の支払いは¥1,000より、④9月先からのスキップ払いりK//⑥64回までの分割、ボーナス併用のK//⑥カレッジクレジット。②ステップアップクレジット。⑧ボーナス代刊で10回払い0K//⑥現金一括支払い0K//⑥碗品到層払い0K// 一 アスピン (I)回紙がのが、製造型一名と近では、 (代号] (を手数料が必要になります。) (10万円まで900円) ※商品・金額ご確認の 上、銀行振込・現金書館にてご入金下さい。 ※店頭即決クレジットにて持ち帰りOK!

240M

160M

内蔵



- 120M 外付
- ●CZ-500C(本体) ● CZ-608D (モニター)
- SHD-FMX120
- (ロジテック)(ターミネーター、ケーブル付) ● フロッピーアタッシュケース(X68ロゴ入り)

合計定価¥492,800 ♣ PM特価¥375,000



- CZ-500C(本体)
- CZ-608D (モニタ-SHD-FMX240
- (ロジテック)(ターミネーター、ケーブル付)
- ●フロッピーアタッシュケース

合計定価¥630.800 ₽ PM特価¥389,000





80M

- ●CZ-500C(本体)
- CZ-608D(モニタ-
- CZ-5H08(シャープ ●フロッピーアタッシュケープ

合計定価¥590.800 ₽ PM特価¥399,000

# 4

- ●CZ-500C(本体)
- CZ-608D(モニタ-
- CZ-5H16 (シャープ
- ●フロッピーアタッシュケース

合計定価¥627,800 ♣ PM特価¥427,000

#### 本体の変更の場合

①CZ-510Cに変更の場合¥71,000 ②CZ-300Cに変更の場合¥ 1,000 ③CZ-310Cに変更の場合¥64,000 上記加算して下さい。

#### モニターの変更の場合

① CZ-607D(チューナー付)に変更の場合¥ 3,000 加算して ②CZ-614D(チューナー付)に変更の場合¥31,000 下さい。 ·· に変更の場合¥58,000 3 CZ-621D(B)... ーナー付のモニターを接続の場合CRTケ

# Compact XV



- ●CZ-674C(本体)
- CZ-608D(モニター)
- CZ-8NJ2(サイバーステック)

合計定価¥416.600↓

PM特価¥169,000



- ●CZ-674C(本体)
- CZ-608D(モニター)
- ●5"FDD(5"×2)(CZ-6FD5同等品)
- CZ-8NJ2(サイバーステック)

合計定価¥456.400↓

PM特価¥209,000



- ●CZ-674C(本体)
- ●CZ-614D(ケーブル付)
- CZ-8NJ2(サイバーステック)

合計定価¥466.800↓

PM特価¥206,000

●CZ-674C(本体)

- ●CZ-614D(ケーブル付)
- ●5"FDD(5"×2)(CZ-6FD5同等品)
- CZ-8NJ2(サイバーステック)

合計定価¥496.600↓

PM特価¥246,000

■モニターの変更の場合

CZ-607D-TN(定価¥ 99,800)に変更の場合¥ 3,000 CZ-621D(B) (定価¥168.000)に変更の場合¥58.000

加算して下さい。

# X68000/X68030周辺機器



CZ-8PC5-BK 定価¥96.800▼ 特価¥38,000





■JX-325X 定価¥190.000▼ 特価¥143,000



■MC14400FX 定価¥46.800▼ 特価¥34,500

- ·定価¥ 99,800 ⇒特価¥ 49,800 ● CZ-6FD5 ● JX-220X··· ·定価¥168,000→特価¥ 89,800 定価¥ 33,100⇒特価¥ 23,900 SH-5BE 4-8M (1/0) ·特価¥ 45.500 ● 2MB 増設 RAM ボード(I/O) ● 4MB 増設 RAM ボード(I/O) ·特価¥ 23,000 特価¥ 38.300 • CZ-6BE 2A-• CZ-6BE 2B-定価¥ 59,800 ⇒特価¥ 42,800 ·定価¥ 54,800 ⇒特価¥ 39,300
- CZ-6BM1A ·定価¥26,800 ➡特価¥19,300 C7-6BV1-· 定価¥21000 → 特価¥15 200 定価¥29,800⇒特価¥21,500 CZ-6BS1 ● C7-5MPI ·定価¥54.800⇒特価¥42.000 ●SX-68MII(MIDI)(サコム) 定価¥19,800→特価¥13,500 ●SX-68SC(SCSI)( // )定価¥26.800 →特価¥17.500 ·定価¥54,800 ➡特価¥42,000 ·定価¥49,800 ➡特価¥38,000
- MD-24XT10V(オムロン)・定価¥29,800⇒特価¥22,500MD-96XT10V( " )・定価¥46,800⇒特価¥32,000

● CZ-5ME4

#### ■X68000/68030ソフト

- Z's STAFF PRO68K Ver. 3.0 (ツアイト) 安価¥58,000 → 特価¥37,500
- 定価¥58,000 → 特価¥37,300
   Z's TRIPHONY デジタルクラフト (ツアイト)
   定価¥39,800 → 特価¥27,000
   マジックパレット (ミュージカルプラン) (ミュージカルプラン) 定価¥19,800⇒特価¥14,200

- CZ-263GWD Easypaint SX-68K 定価 ¥12,800 ⇒ 特価 ¥ 9,800 CZ-264GWD Easydraw SX-66K 定価 ¥19,800 ⇒ 特価 ¥15,300 CZ-265HSD New Print Shop Ver.2.0 定価 ¥20,000 ⇒ 特価 ¥15,400
- CZ-272CWD Communication SX68K 定価¥19,800 ➡ 特価¥14,500

# SHARP液晶ペンコム PI-3000

● C7-6BF 2D



定価¥65,000 特価TEL下さい。



·定価¥ 54.800 ➡ 特価¥ 39.300

●PC-E650 定価¥33,000⇒特価¥25,500 ●PC-E200

定価¥22.000⇒特価¥17,000 ●PC-1262 定価¥24.800⇒特価¥19,000

## 特選パソコンラック&□Aチェア-(消費税込み)(送料無料、離島を除く)





#### ■通信販売お申し込みのご察内・

[現金一括でお申し込みの方]●商品名およびお客様の住所・氏名・電話

(水温・新・3が上がたいたが、 著号をご記入の上、代金を当社まで、現金書留でた送い(だかい。(プリン ター・フロッピーの場合、本体使用機構名を明記のこと) (銀行振込でお申し込みの方)・奥(行張込ご希望の方は必ずお振込みの 前にお電話にてお字様のご住所・お名前・商品名等をお知らせください。 前にお電話にてお客様のご住所・お名前・商品名等をお知らせください。 (電信扱いでお振込み下さい。) [クレジットでお申し込みの方] ●電話にてお申し込みください。クレジット申

し込み用紙をお送りいたしますので、ご記入のた。当社までお送りください。 ●現金特別価格でクレジットが利用できます。残金のみに金利がかかります。●1回~84回払いまで出来ます。但し、1回のお支払い額は¥1,000円 以上・

〔振込先〕さくら銀行 新小岩支店 普通預金 3384331 角ピーメディア

超低金利クレジット率

回数361012152436486072 手数料 2.9 3.9 4.9 5.4 8.4 11.4 15.9 20.9 26.9 34.9

〒124 東京都葛飾区新小岩2丁目2番地20号 FAX. 03-3655-4436 **お問い合わせ <b>図 0 1 2 0 - 0 1 - 4** 8



●本広告の掲載の商品の価格については、消費税は含まれておりません。※掲載の価格は、店頭と異なる場合がございます。※価格は変動することがございますので、最新の価格は、お電話にてお問合わせください。

開発速報#6

**R&D** Division of

計測技研

FirstClassTechnology

2・2倍速CD-ROMドライブ

KG

-XCD2

等

品

定

特

価

¥

6

8

00

0

好

評

発売

中

ドライバ別売り

SX-WINDOW用スケジュール管理ソフト

# Bookin' ¥12,800

1 00 M

SX-WINDOW だから、 いっしょに暮らせる

SX-WINDOW。そのマルチタスク環境では、ユーザーの作業環境は一 変します。より自由に、感性のおもむくままに。SX-WINDOWと DoubleBookin'の組み合わせで、あなたの暮しが、仕事が、変わります。

DoubleBookin'は、あたらしい考え方にもとづいたスケジュール管理ソ

#### ●多角的な予定設定/表示

予定はカレンダー、デイリー、グラフの3つのウィンドウで確認することができ、多角的に検討することができます。

何日もにまたがる長期の予定にも対応。短期の予定とあわせて、日常 生活に即したスケジュール設定が可能です。

# ●マルチタスクをいかした豊富なイベント

予定を設定した時刻をメッセージやアラームで知らせるのはあたりま え。DoubleBookin'は、SX-WINDOWのマルチタスク環境をいかして、 様々なイベントを起こすことができます。音楽を演奏したり、テレビ画 面に切り替えたり、シャーペンやEasy drawを起動したり…など、思うま まのライフスタイル設計を可能にします。

#### ●モジュール追加で成長し続けます

予定に設定したイベントの種類は、外部モジュールを追加することに よってさらに増やすことができます

今後新しいアプリケーションや周辺機器が登場した場合でも、 DoubleBookin'はそれらを取り込んで成長し続けます。

#### ●電子手帳やシステム手帳とリンク

シャープ製電子手帳(DB-Z以上)とのスケジュールのやりとりを可能に したほか、カレンダーやスケジュールのリフィル印刷もサポート。自宅 やオフィスに縛られることなく、幅広いフィールドで活用できます。

#### ●アンフィニーシステム社製 MIC-68Kにも正式対応

スケジュールに応じて、赤外線で家電製品をコントロールできます。

# CD-ROM Driverver1.06 \ \frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fir}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fir}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\fir}{\firighta}}}}}{\frac{\frac{\fir}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fir}}}}}{\firac{\frac{\fir}{\firac{\frac{\fir}{\firighta}}}}{\frac{\firinta}}}{\firighta}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\fir}{\firighta}}}}}{\firac{\fi

CD-ROM Driver Ver1.06は、Human68k上でCD-ROMをフロッピー感 覚で扱えるようにするデバイスドライバです。一般的なJSO9660フォー ットで記録されているCD-ROMなら、X680x0でそのまま読み出すこ とができます。

#### (1) ISO9660アクセス対応ドライブ

市販されているほとんどのCD-ROMドライブ

## (2)CD-ROM XA対応ドライブ(SX-PhotoGallery対応)

東芝 XM-3301、XM-3401、およびその互換製品 LCD-500 松下電器 LK-RC533N25

弊社 KGU-XCD, KGU-XCD2 (3)オーディオ対応ドライブ

XM-3301、XM-3401、およびその互換製品

各社 SCSI-2コマンド対応製品 KGU-XCD, KGU-XCD2

FreeSoftwareSelection Vol.1 標準価格 ¥5,000

記載されている会社名および商品名は各社の登録商標もしくは商標です

ユーザウィンドウ

ディスク容量が許す限り、何人 のスケジュールでも登録可能。



デイリーウィンドウ

カレンダー上の日付をダ ブルクリックすると、 日のスケジュールを詳し く表示します。





編集ウィンドウ

スケジュールの入力はと てもかんたん。 イベントアイコンを選ん で予定の内容を記入する

だけ。

# SX-WINDOW用Photo-CDビュアー SX-PhotoGallery 基本セット¥15,000

大切な写真をいつまでも美しく保存できるPhotoCD。SX-PhotoGallery なら、PhotoCDのフルカラー記録をSX-WINDOW Ver.3.0のグラフィック ウィンドウ上に再現できます。

SX-WINDOWの特長である、カット&ペーストによるアプリケーショ ン間でのデータのやりとりにも対応。また、PhotoCDの画像展開モジュー ルはIVM.X用のリソースとして用意しましたので、キャンバス、シャー ペン、Easydraw、EasypaintなどでPhotoCD画像を利用することができま す。様々なソフトと連係し、力をあわせ、その結果のクオリティを追求 するSX-WINDOWの思想を踏襲しています。

SX-PhotoGalleryの機能をすぐにお試しいただけるよう、Photo-CDのサ ンプル画像を収めた「Kodakフォトサンプラー」バンドルセット(定価¥ 19,000)もご用意いたしました

※ SX-PhotoGalleryにはCD-ROM Driverが付属します。

お求めはお近くのパソコンショップ、または弊社通販部(TEL:0286-22-

9811)へお申し込みください。 通販ご希望の方は、ソフト代金+送料¥1,000に消費税を加え、ご住所・お 名前・電話番号・商品名を明記した紙を同封の上、現金封筒でお申し込み

低金利クレジット 通信販売送料 全国一律¥1,000 長期クレジット可能 マイコンショップ BASIC HOUSE 本社 / ショールーム / 通販部

※表示価格に消費税は含まれておりません <u>〒321 栃木県宇都宮市竹林町503-1</u>

Free Software Selection Vol.2情報/今回はパソコン通信をしていない方からもご応募いただけるよう考慮中です。詳細は次号で!





あの女子高生育成シミュ レーション「卒業」が、い よいよX68000に登場! 多感で青春まっさかりの 女生徒 5人。彼女達を無 事卒業までみちびいてい くのが、教師であるあな たの使命。5人の生徒 にかこまれた1年間を、 あなたはどうすごしま すか・・・

#### ■PC-9801版からの完全移植

美しいグラフィック、彼女達のセリフ…。 すべてをPC-98版から忠実に移植しました。 しかも画面デザインはX68000の機能に 合わせてアレンジ。SEIKAのロゴが、画面 をオシャレに彩ります。

■MIDI対応になりました! X68000版はMIDI(GS音源)対応。 だからBGMの迫力、美しさが違います。 臨場感あふれるサウンドが、いっそう ゲームを引き立てます。

# TAKERU **¥7,800**競価格¥**7,800**競

■対応機種:X68000/X68030 ■企画・制作:TAKERUソフト

C 1992 JHV/HEADROOM

もはや、すべてが超越している



# **Industrial Magic**

High Quality Design & Hyper Graphics Tools

# ixel Works

インダストリアルマジック ハイパーピクセルワークス



ハイスピード・クイックレスポンスの快適なウィンドウシステム、アンチエリアスプリミ ティブレベル対応、内部フルカラー表現、高速・高性能ルーペシステム、多機能エフェクト、プリミティブ透明度処理、リアルタイムアンドゥ、リアルタイムターゲット、光学処理、 プリミティブ合成処理、エクステンション機能、・・・CGは、新たな時代を迎えた。

|9,800競 ■X68000,030シリーズ

■オプション 「エクステンション#1マルチフォントシステム」¥1,500 好評発売中!

デー工業株式会社 〒467名古屋市瑞穂区苗代町2番1号 TAKERU事務局 東京営業所(03)5203-7133 (052)824-2493 大阪営業所(06)258-3024 TAKERU CLUB会員大募集! TAKERUの画面の「入会」を選んでネ! (年会費+入会費1,000円が必要です)

通信販売 通信販売をご希望の方は、ソフト名、規種名、住所、氏名、電話番号 ・ 同記の上TAKERU 基本務局まで現金を選びて申し込みを定さい、 ・ 体会引換は一展、現金書館で申し込みで見いたがに案内させて頂きます。

TAKERU







ピュア32bitMC68EC030搭載。 クリエイティブパワーが花開くX68030シリーズ。



## X68030

本体+キーボード+マウス・トラックボール 130mmFD(5, 25型)タイプ CZ-500C-B(チタンブラック)標準価格398,000円(税別) HD内蔵 CZ-510C-B(チタンブラック)標準価格488,000円(税別)



本体+キーボード+マウス 90mmFD(3.5型)タイプ CZ-300C-B(チタンブラック)標準価格388 000円(税別) HD内蔵 CZ-310C-B(チタンブラック)標準価格478,000円(税別)



写真のカラーディスプレイは別帯です。

# なか身は、どちらも32ビット。



● 消費税及び配送・設置・付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は、標準価格には含まれておりません。

●お問い合わせは…

**分~一次株式会社** コンシューマーセンター西日本相談室〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号☎(06)621-1221(大代表) 電子機器事業本部システム機器営業部〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号☎(06)621-1221(大代表)

